

PS 1915 J3 1937 Suppl.

Hearn, Lafcadio Koizumi Yakumo zenshu

East Asiatic Studies

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY









小泉八雲全集別册

小規入客全集別册

.

.

## 集全雲八泉小

册别



京 東 房書一第

PS 1915 J3 1937 suppl.



1128113



地慕るけ於に谷ケ司雜



小泉八雲



著

田部隆次



## 故小泉八雲氏の著作につきて

持 或 少多, 淀 は將 を讀 V 私が 送 なし 來 んだ時 るうちて、僅 5 小 0 知 泉八雲氏と相知 評 あたつて批評 合である 分の は、 今日 感じだけを述べませう。 F[1 かっ 为 す所と多少異 3 八 らし 九種 3 深く愛敬 25 V L 到 ことは かっ 0 知ら た なる は、 してねた ず、 申 かっ しか つい 其の連さ 30 \$ 知 台 作 U 先輩である<br />
に 37 3 今とい E. ませ N け 高 1 る河 ふは h 办 ふちへら 殘 L 只 रु 17 係 の分をも讀 ブご 此 is 0 は v らず、 頃中 力 h 0 がと思ふほど、 水 む積 其 其 知 0 したとい の著書も二十種 らて 以 Hi すか īī ム次第 江 ほ 0 h 著 0

てもある変 方面、脈な部 我 治 华 死 V. なる 分は目 餘 風 俗 3 12 0 を塞 紹 温 介 5 同 者 いで通り過ぎたといる風があ 情 解釋 7 以 2 者 U たすら 回護 潜とし 我 治言 風 T 俗 0 るゆ 人情 同 氏 え、 の美 0 功 外國 な 学 3 は、 侧 0 人 今 面 R 更 0 は、 改 孙 3 23 同 拾 て言 氏 0 著 配

てす 32 正 胩 1 書 0 を讀 を 語 P 我 te 論 5 は -1 7 17 ず 0 だ 餘 B 'n 故 震 2 本 だ時と質 13 13 当市 思 最 人 分 人 3 負 35 は N ar. È 江 目 [1] 1 B 觀 % 過ぎ IE 際 L 7 な 的 6 9 张 3 湾 为 7 見 解 8 釋 裏 書 人 ま 실스 せ 3 恥 3 情 E. 7 50 0 あ 17 讀 風 力 俗 私 3 感 L T 訓 17 17 は 力 S V や、 など à. 觸 共 0 (1) 5 H 22 0) 評 た 江 任 V 3 T る淵 と思 催 郁 時 7 1 ٤ は 8 17 U 江 な 72 慈 B N 感 ことが 0 ·EJ: 1/0 S 北 大 かっ 0 12 3 劉 聖 礼 份 5 趣 动 す 12 0 4 旁 3 當 账 0 或 3 d. 720 初 12 か は 是 ことも 今 5 3 0) 感 論 正 和 な 日 ľ 思 は 淵 分 は 罪 屢 力 餘 N 0 B 木 力; N 3 21 کے 9 思 す 南 \* 風 7 ----述 種 6 h 俗 觀 3 分 文 0 ~ (19) 7 短った せ な 私 0) 篇サ 幾 見 な 見 今 名 يح ا 3 は 分 かい 併 家了 弘 为言 72 0

と題 1 12 は 3 語 游 郡 關 私 す 湯 3 み は L -111-生 0 72 殆 3 II. どり 推 2 せ ---\* 交 班 n K 0) 3 叙 元 か ~ [1] 沙 6 L 11 L 12 聞 中 2 72, 変 72 浪 敬 0 0 < 0 0 푬 は à. 飛 次 丸善 者 佳 を 5 行 分; よ -3 物 12 S 25 H 0 す 叙 關 8 11 ごく 分 す 求 は L Ghostly 72 8 3 あ 3 るい 寫 說 72 かっ ----し出 節 明 最 12 Japan 简片 とを最 初 後 畫 叉 32 0 家と -2 は 72 溜 AL 1 [11] 3 72 氏 V 得 12 あ ふ評 關 0) 白 L 0 0 No. 雏 す 72 < かい る 讀 かい All I は 健 と思 2 例 J. 12 hadowings 文 熘 ζ 32 0) 名 主 分言 L N 乳 ます。 文家 觀 た 今 た。 36 的 0 ( 後 及 尙 解 0 F CK 忘 程 咨 17 老 L n 及 ~ > 下 5 は 7 力 TX Japanese 3 n は 36 年 大 \$2 V2 ---夢 代 0 る 總 吠え 所 應 的 12 T

同 为 11 IF. B 泉 此 0 正 给 0 0 坳 如きも風 は 頗 0 聲 3 音 21 樂 な に此の褒稱を得てゐたらしいが、 的针 0 て鳴 7 あ 響し る。 T 平 仄 る る。 を整へ 近 いところ英譯 るともな 私は < 1 韷 それだけては足らぬやうに 770 を 蹈 又 T 2 とも チ 才 なく、 0 1 說 を讀 芸信 力 h 思つた。 1 2 原 0 文 づ

0)

特

質

\*

想

像

L

72

場

合

25

कु

小

泉

氏

0

名文を連

想した

ことで

あ

0

た。

78 72 3 酒 H Glimpses 力; 愛讀 为; 分; nil! 10 20 IJ. 浮 0 L 最 元 1: 如 L 力 当を讀 初 を讀 つて 2 11: るの 0 わ 0 F. 就 威じが ない んだ時 於 える、 中 h 12 ては 過 盃 は ぎな 寫され か 踊 如 6 Glimpses 能 TIT V 個 .7 0 0) 12 27 人とし \_\_ 心性 的 L つっか しも愛敬 q 消 るだけ は絶 を直 1 1) 0) 2. Out 妙 是 12 0 プ です、 することに秀で 心 ----せ 氏 of しほ を生ぜざるを得 ス が慕はしく the 烏合 味 は East N H 會 から 水 の連 な() 21 なった。 q. 72 る。 2 中にて 人で、 な 0) Kokoro 著書 0 力 2 0 も話 出雲 如 如 中 32 までは 何 何 0) などい 印 L 12 12 最 7 觀 B 學 B 計 祭が いた ふ作 古 只 0 72 25 切 致 V. を讀 穿 かっ な 師 36 43 優 とし 糾 文 力 0 てあ んだ。 子子 1 家とし 0) T -V 见 人 0 0 0

意に 說 1 基 20) < 0 of 3 72 6 0) と解 East L V L かっ 5 0 通 1/1 1 55 例 悪し ま 3 n Vo く見做す歐化熱を立派な意味に解 A ろいろ 12 は 是 III 非 H 讀 5 のが h で費 あ るが 21 72 5 不柔術 'n 我が と題 維新 L したの おて 0 大 活 日清戰 は 動 を楽 hil 氏 爭 得 に論じ 何 道 0 極 0

快に だ脇 及ぶ 7 彤 行 10 力 12 として 32 感 北 あ なく 170 るなど 0 13 外 5 太 L 文 得 想 8 32 17 面 その 自 あ 25 る。 3 な 分言 る、 力 恥 V 一点 つた 力 癖 便 るかとす どに だが これ 0 0 から 沿 チ は 否 Ghostly Japan 和 その 此 中 餘 は ば、 1 さて 0 6 獨 外 = 21 Ài 得 何 ン 主 Z 弘 0 陆 る ガ 觀 てす。 脈 0 0 的 73 な 如 11. 間 0 何 5 本街 部 多少濃淡 25 ち 論 か 明 21 道 0 3 C 7 \_\_\_ 種 或 を行 8 À 捉 で異に は意識 話 うだと思 ^ 0 哲學談へ くより 7 かっ 物 3 た 为言 呃 してどの作をもどの を論 角 3 面 CS じ或 融 枝 なが 自 illi に枝 S け 自 58 込 は < 蓋 h 犬 0 7 爾 花 0 次 L 第 W Ł 分言 1 5 < 3 タト 暌 25 泉 作 語 32 F ] H 0 V をも 込 分言 7 て、 0 る せれ 間 弱 臆 何 飛ん 實 力 2 71 5 35 恍 は 渝 2 5

篇中 石 21 7 は 見 題 12 つて た 目 12 Ifi 、黒く燒 白 を見 も例 總 を論じ、 S and Retrospectives 0 2 2 夢な 圳 人 H Retro. なれ 問 待 た 哲 空 0 女 L 學 色 理 0 たほどて 0 想 丽 0 0 何 5 は 葢 一片があ 故 ち Œ 骨 12 21 們 0 は 0 5 却 齒 な な 71 5 力 5 近 0 0 0 力 7 づ 2 0 0 又得意 L 味 V 白 た。 は、 7 3 U かっ 先 時 かっ 0 見 0 た 深 n R づ 0 を 輸 ば 自 論 0 富富 v 0 护 U 12 廻 S 办 雪 論 た か 此 士 あ あ らし 为 登 L 遺傳論などもある。 た る。 72 岩 Ш 6, た あ 0 間 記 たり、 B 25 「美の 特質 0 殘 だと打 が 0 **婆**哀 が見 且 讀 7 見 2 み え 2 え 朓 क を論 3 n る 0 T 最 な 3 0 0 プ す v 8 छ あ 5 1 妙 例 [7] 为言 72 氏 5 0 と佛 此 碧 2 は 順 分: 12 0 (5 流 想 曾

が深 0 飲とダアヰンとスペンサアとを打つて一丸としようとする著者の行學談は、 T 13 格別の ひたらない、着想の上には彼れ以外、あくまでも十九世紀末 The Tternal Haunter この小品がまた甚だ可憐です。 話だが 、文章として見ると、如何にも神秘的彩色を帯んで ボー ソオ のロ ンの つて、 やうな筆附とい 7 論としての是 何となく味い 2 チ 3/ ス 1. た

洪 3 沙 四 よか 文明 らら 2 是非論とも見做すべき箇所があるから二十前後のお人たちは兎も角も一讀なされ ム作 『怪談』などいふ作 も取 N 12 見所があります。『心』 0 如

3

趣が見えて

るきす。

哲學論、 g. 12 1 之礼 TE. うなところもあり、 ---うな 派 良 寂しみを特質とし、 の科學的精神が不思議にも調和を破らずに練入れられてあります。 25 を要する 深切 朦朧とした 倫 理論 12, 17 0 絵絲 7 故 ヂ 悲觀的 怖 小 が織 ソ 泉氏 师 1 しる な骨脈も見え、 スれ 0 一脳の影を帯んでゐます。 やうに等細 を和らげ の筆は、諸 られ 、とりわ かっ アラ 12 評 それ 温 家も已に H ンポー \_\_\_ 12 21 見相容れまじきやうにも思 -1-基督教臭味を抜き去った 時 九 V のやうな脈も見え、 は R 世紀末らし \$2 は U た如く、清新 7 1 チ V 国 シ 體論 ス アー F 1 西洋最近 風 流 ġ. 半 麗 は 0 亦 夢 1 1 नेर 1 を見 あ グ ン 3 方 D' 0) ると同 てる درد 7 > 5 0

的、 れ家を求めた最も多感な最も多想像なファン・ド・シエークルの一天才の紀念だと思へば、 故小泉氏の著書は長く東西に特筆すべきものでありませう。 功利的、機械的、繁文爆體的の所謂物質的文明の大壓迫にえ堪へずして暫し東洋に隱

坪 內 逍 遙

17 らら。 respectives 6 6 余 最 72 2 は h た 32 てとを喜 ~ する 10 ば ル Ġ. ~ 发 余 弦 Fantasie: 1 方言 先 17 30 111 K 生と何等 部 少し 0 0 君 傳. 餘 0 1 5, 为 12 中 開 氏 公 0 21 余も 開 0 務 L 思 收 T 係 0 想 23 亦 徐 何 あるものでもなく、 5 豫 暇 12 畅 32 就 数 7 m 72 1 \* ~ 年 書く 述 小 w 0 ~ 論 学 7 を費 奖 5 て見ようと思 IE 12 0 就 人 ふの L と爲 7. また て少 は 次 5 2 自 氏 2 かっ Sp. 0) 3 0 著 6 舊 知 M 2 師 3 書 ざる 頭 0) 0 12 味 岩 為 就 る。 3 作 25 0 2 多く 易 2 謗 0 を発 或 2 0 7 何. 物 知 居 記 n る 特 3 を な 0 完 0 1 12 S 7 हे 成 世 あ な

先 6 30 疆 13. ~ 以 0) 我 ず、 0 IV 柱 72 3/5 h 1 肉 0 0 迅 ----體 てな 生 代 かっ は 加 俞 0 白勺 32 72 0 B 表 は 泉 流 0 情 0) 我 V) 1 背 から 0 N 端 後 波 は 0 \_\_ R 罡 25 立 な 25 5 過 純 つて 0 12 ぎな 1 な 题 居 祖 る 12 0 寙 先 S 活 S, るい 覺や 以 加 動 我 來 先 を見 2 0) N 幾 以 感 るとい 肉 0 代 來 情 體 肉 かっ 幾 0 は 體 世 0 庾 無限 は A 0) 12 ふ様 格 過 無 **一种** 限 な 去 0 0 な る心 潍 0 復 活 \_\_\_ 過 合 動 干 種 靈 門兒 去 を 年 深 0 0 見 为 1 來 2 S 群 6 か 720 埔市 0 あ 楽 期 る、 4 感 氏 0 世 0 思 物 我 77 赈 12 想 質 連 R 從 排 龙 的 抱 る 0 ^ 3 ば、 一感じ 標 は 内 V 微 7 72 0 ~ 文學 L 底 我 72 南 な 0 12 12 る。 2 は i 3 者

副 格

なて

10

3; 神 を偲 期 T 3. 75 12 T 0) 12 1/2 行 崇拜 心 弘 相 1 < 膿となっ るが、 での夢 思 0 WII に用 かいいつ の顔に亡き父母 0 3 て干 5,20 3 V) 色を以てゑどられ 17 3 居とな ゼ て、 夢 7 鑑的 氏 これ ネラリッ 雅 6) 力工 天を焦す深 0 は特 0) 32 化の力が働 心をか 3. 背の 進化 らは能く氏の見方を現はして居ると思ふ。氏は好んで幽霊談を書いた、 水 チ 限には、 は 底で I 17) メキシコ灣 情 五月 や祖 フ宮殿 0 表面的関係に過 の世界であ 火 人知 紅 よはした二個の Emaux et Camées 72, 父母 为言 のタベヴェニス ての世界は固定せる物體 0 いて居 12 光に、過去幾 新たに二人の間に燃えて居るとい の噴泉の ず囁きかはした二類の真珠が 所謂詩人の空想なるもの 0 の電の窓 る、不變 雄大なる藍の色に、 るのである。新くして氏にはこの平 できな しぶきの下で 大理 語を開き、 の中から、三千年の昔希臘殿堂の の穹窿の上で一つの時に借った二巻 111-いので、 なる物と物との間 0 石が二人の愛人の 火 その 愛人と握手 0 耳 の世界ではな 爆後や 過去 に葉と葉で

さいめい क्ष 襲 瓜 17 相思の歯となり、 に於 林 111 1= ム様な、 自き向となり、 は は永遠の過去より永遠の 0 火 の楽しき夏の 實在 v, け 0 frisson る所 狂 過去 典 酸を原じ、 凡なる世界も うつく 物 12 は幾世 72 てお 自 0 酸 然科 迴 H つた。 0) 水 1 同 芸 0 風の石とな 鳩 0 アブ ľ 丹 翰 面變 63 力 薔薇 話 分言 13: 的 6 相思 氏 を譯 デ 未 3 贝 い深 法 (1) の花 イ 0 は T. []] 0 2 1

72, 5% L こそれは単純な幽霊談として<br />
域奥を育つたのではなく。<br />
上述の如き幽遠深奥な背景の上に つ所 に興味を行つ そこに日本人自身すら含て知る たいてある。 氏は 此の如き見方を以て、 汽 魏を見出したのであ 我国の文化や種々の 告話を見

ない

v

して

者 30 變じ佛教 雏 有 チ 活 に側 工 3 力。 化とい -) 論と同 72 分言 77 ら続一に達むといる類に過ぎない。文學者的気分に富める氏は之を難的 12 た所 30 至 ン氏 心 ふい つた。生物 7 1 Ta 1 の輸廻能と結合することによって、その考が著しく詩的 一視することはてきない、氏 たが もあるが單に感傷的で宏想的なることはいふまでもない。 0) の者は哲學で云へば所謂物活論 は 活 37. 動 ~" に物質力の進化をい である。氏は此若をスペンサー 進化 ,v グ ソ の論を精神的意義に解して、 ~ も此種の人と見ることができるであらう。 ふのて、 が萬祭の に近 有機體の話能力が 奥底に見た精神の何きは一々 い考とも云へるであららが、 分 ら得 浪漫的色彩を帯び たと云つて居るが、 色彩 一様より多様 の宗教 72 ^ もの ル ン氏 進化 人格 所謂 ス の香味とを滞 は に進 ~: の著 0 们 普通の物 2 み サー 17 は後 = 不統 見を

廟 反慮を有する愛人の兄弟に要撃せられ、愛人によって僅にその一命を贏ち得たといふ様な 親の子として、 爱 年れ の軍器がアイ 昔時サッ オニ フ 才 や島で、希臘美人と熱烈なる戀に陷り、 1 が身を投げたといムリュ ーカディ や島に生れ、 爽人に對して烈しさ 佛蘭西 7

3 み 32 T :[i た件 0 歌 居室はその生時 年 田 12 奫 前余が大久保に住 含者なる余にはてれが短き東京の生活と共に、 6 37 並 た色々の は づ 32 煙管、 のま 0) こしに保 み 5 坐ろに天才 テーブル、ふるぼけたインキス、水ス、不恰 し頃、一日 存 せられ、 0 田部君に伴はれて氏の遺宅を訪れたことがあった。 面影が偲ばれて、 藪に囲まれ 長く思出の種となることであらう。 たる静な座に面 景慕の念に堪 し、堆き書籍に へなか 好 な いモノ 0 72 ク 0 w 、積 てあ 酸 は、

## 小泉八雲先生を懐ふ

等學校より個臺に轉學せられ、僕と共に「尚志會雜誌」を編輯する關係を生じたるが故に、 は同君を通じて先生の面影を偲んだのであった。 | 骸に文科大學に在りて、最後の一年は先生の講鐘に侍せられたのと、大斧繞右君第三高 小泉八雲先生の名を知りたるは僕が猶第二高等學被に學んだ時であった。先輩土井聰攀

戶 藤澤周次の諸君ありて、立づ多土落々と稱して可なるものがあつた。 小 常なる興味と熱心とを以て先生の講義を筆記した。當時第三年級に芳澤謙吉、大谷続石 學站射、 Ш 松原隆二君等がゐた。 治三十一年九月僕本郷臺の人となりて親しく先生の聲咳に接することを得た。僕は非 漫野和三郎の諸君あり、その選料には本傳の著者も見えてわた。第二年級には 而して我が第一年級には森清、 小日向定次郎、 栗原基、 米原弘

澄 んだ歌ふがごとき繋がかすかに微笑を湛ゆる口邊より洩るしを聞く時は、 僕等初 心の者にとりてはロセティの評論は除りに幽遠微妙であつた。されど先生の詩く その事自身が

先生の英文學史の講義は餘りに早口であったが、趣味豊かなる材料と適切なる批評 指頭をインキに汚すをものともせずしてペンを走らせた。 旋みなく清水のごとく湧き出る難麗なる文字との片言雙句も書き洩らさじと僕等は右手の の魔力であつた。僕等は續いてスキンバーンとブラウニングとの評論に心を置らせた。

れしもの「如何に高貴なるかを理解し得たのであった。 れは質に食 先生が侵等に遺したるものは文學的事質のみでない、一種の氣品である、情調である。 先生の許にありて三星霜の教を受けしてとは僕にとりて終生忘るべからざる追懷である。 し原 一米を遊歴して幾多の學者と雄辯家の前に立つた時、初めて僕は先生の僕等に遣さ いものである。僕は日本にゐる間はこの事を左程難有い事と気付か なかった。

僕のふっくかなる使命もどうやら果されて、帝國大學を辞せられたりし先生を精門に迎へ 管にて帰門を吸はれた。懷より片目の近眼鏡を取り出されて、一二度健の顔を眺 の下相談 0 てとが離れ言ふとなく何つたからであった。僕が先生を訪問したるは先生が瞑せられし年 侵德 春でかったと記憶する。僕は高田學長の命を帶びて先生を早精田の學苑に迎へんがため は教室以外に於ては先生に接近することを遠慮した。 をなさんがためであった。當時先生は和服にて座布間の上に正座せられ、 先生が來客を喜ばれ められた。 切といよ 長い

州此 CO ど光 世を言て 11: (1) 霜 111 17 補 Ш らるく何を選くして、 114 百 () 16 見の間に言 . ) その 33 . .... 去るや何ぞしかく述かぶりしご Vo 73 先生

歌 初 先生 るを得 83 を作り 3 の溶 11: 門底を 大學出版 0 売生の 傳 THE LE Sil () 温泉 0 念 13: 7-30 0) した 程に 11: 北亡人 が 缩 3 21 日子 12 0 ~ 延 江 光 25 代 Ĺ 批 2 0) 材料 3 はせめて先生 分 13 生 知 23 ^ 0) 12 120 VQ 125 分 縣 此計畫を立て、小泉宝との 0 台灣 話在演 を息 细 門する遊事を傾聽 てとを知 72 3 候は先 T MT. 0 を結 服部 ~ 遲 4°C (1) R 12 ること難く 生の った、 たるる の協能を認めて得 んだことも つたこともお る。 一三氏之族僧 高橋とり 31 0 为 した ど補 35 3 加 つて、 200 つた。 1) に前 ことも 720 全直 10 なる Ţ に僕 応度は 源に 赤亡人に對しても早稲間 113 たわかか (1) (1) 0) . 1: 0 5 周 0 ブミ 材料 . [. 15 はされんと思され 本能たろ こう 100 10 0 33 32 だ相。 7-11 () に選ん Th 40 重任在信 . ) ど先生 fele 2 73 13 73 行事意 110 便生してこ ててる古 13 v に元 1) 1 八 北亡 より - ' 2 に行い 拉 逃 とら 111 2000 护 信 7. 1:3 n.j. 代 -) 1= 米 25 て先 して 工具 時 in 111

11)] 治四 十一年春候 0 选图 習得の問題は実知として發生した。 てれば各く原地 せざりし等

學習 僕ま 件 此 8 は 21 この 0 第 傳 THE 先 5 7 記 生 院 日告 72 (1) 大 ~ \_\_ を完 0 1 17 0 久 红 あ Mi 保 理 り課 72 授 0 於 36 成 25 由 H 72 7 0 され せ Jan. す 1E せ 部 を過 僕 ざるを得 3 L 6 隆 どこ 25 7 君 \$2 实 は じぐる 最 1 君 僕 は 72 0 泉家 を選 適 當 3 0 懸賞 後 機 こと一二、 1E T な と往 擇 者 1,1 力 台 任 と信 稻 老 0 は 1 容易 復 M 文 72 を 72 賴 المال 0 0 12 0 25 將 17 於 -H ~ せ 便 文 科· あ 3 3 適 L 江 T 死 **斯三**當 る。 雪 23 3 12 0 和 海 劒 720 ば 外 ~3 72 てとは 學 נק 0 な 而 行 25 せら 32 同 を断 6 らざるも L 第 君 な T 0 は 燃 最 ñ 念せばとも 10 力 を擔 给 0 先 3 してとは 0 H 生 720 僕 TU 0 -由 0 0 13. 教 健 南 344 12 ic を受 を惱 品 第 は נל 由 2 L 4 720 後 先 刑. 7 ----生 け 3 [11] 0) 之を **父**狮 たる 0 熟 Ti HE L 0 愛 答 72 由 0 \_\_ 行 く老 篙 人 de 弟 L E. [[i] 子 25 72 0 は 結果 Vo は 君 72 は んとす らし 僕 力言 7 2 倡 0) こと こと 信 n 然 ば 12 2

斯 なく 3 塘 0 裔 僕 來 承 法 加 約 4 諸 细 文 Pari. 1 난 到 著 1 年 6 25 あ \* 0) 12 此 出 3 間 72 面 现 倒 主 す 田 2 な 部 A る 0 3 公 12 君 \_ 事. 業 は 0 至 デ 公 12 3 0 才 72 務 於 田 と著者 部 1 0 0 2 餘 僕 君 暇 あ は 25 常 0 る。 を 押 勞作 献 12 L 恐 げ 0 < と相 7 活 H は 專 21 720 感 待 木 心 5 書 割 III 太 傅 7 0 君 は H NJ] 0) 念 B 治 完 本 3 僕 文學 成 懷 大 0) 外 TF. 12 V 從 7 遊 0) 25 11: \_\_ 1:1 3 17 蜜 6 计 3 [11] 珠 T 6 0 意 3 拉 37 1 空 57 得 3 あ 装 72 3 遵 TITT 7 は i 止 L 72 7

0

欣

52

措

3

能

はざる所であ

る。

工作 を店礎 子であ 詳しか 17° 8 便 中の は IV 1. つた 歐米各邦 とし、之に らざるを借 自眉と称することが出 订 1: ことは ケ 0 多くの 旅 しい H 1 六 ナー 行 fi.j: 12 歐 然る 代の精細 1.0 於て小泉先生の聲名 ジミ 米人を演望せ 12 人等 [] 秀 0000 の連作 なる 部 君 此詩 記 0 述 2 3 L の書は 的 は必ず英澤せらる を りと監 た。 加 の語言波れるか ~ 先生 上記 たろも も、是等の若遠は大連 の諸書を懲者除合 の傳記として 0 なれば、 く個 を見聞 値を有するの 既に現は は した ウ 光生の して ---17: " 該博 12 ŀ でき 73 10.11 -E る小 ŧ な 六 T (1) 0 用身 泉八 村 10 き

0 形式 先生も を以て先生の CI たれ し今日わまし給は できい 参に 功績を表彰せんことを希望するの 片郷に歸 ど、必ずやノー した。 (はこの ~" ル文誌賞金を得られしてと、思ふ 活記記 でき の出版を機として日 3 本政府が何等か 先 生

は、

日

大正三年三月二十九日

内 ケ崎 作三郎



3 であった。夫人もおまって「ヘルン」と呼んで帰られ 分には種々の字體で文字をあてたが何れ を日本文字で表はしたのは悉く一へルン』であった。好んで印章をつくらせ、 2 , U やうであるが、 ンには 後時化して夫人の姓と出雲に因んだ名を取った小泉八雲 Lafeadio I cam がその原名 つても 偶然に過ぎない。発音から云へば『ヘル 「ヘルンコ この理由で『ヘルン』と呼ぶ事 に通じたからであった。 25 一へるん一一へルンー 一八八 ンしゅ 7. とラハー 心心 严严 3 ر اد ンニとは関係 1 の定級を作 造るん一「造習 の方が比較 分言 つ次 石 0) 03 三等 原名 8 正し 3 -0 ~

至りながらそれを引受けて、 [1] 大學から傳記を出す事になってゐた。周氏が四十一年九月、三年間 明治三十七年九 る事 12 なつて、當時 月早稲田大學在職中に歿くなって後、 上京して間もなき自分の方へその任務が記せられた。 ^ w ~ の著書を讀み始め又は演み直し、 長友内ヶ時作三郎氏によつて早初 N じ 英国智學 ケ鳥氏 の集めた 0 僭越の ため出

3 方 到 出 w 0) 0 V T ..... 計出 生工作 111 57 2 夫 3 1 0 拔翠 11: 受 版 72 人 弟 Til. 1 0) 3 0 3 工 3 0 うち 近 7 毎 -J. 111 物 L 12 7 1. \_\_\_\_\_ 72 越 づ あ 25 7 72 0 物 古 傳 外 L 3 3 源 1 -}}} \_\_\_ る諸 と同 島 7 1 とグ を三 11.1 國 憶 可質を後 居 近く出 0 1 0 7 じて る 手 利用 17 示 ŀ 1 制品 45 だ新 紙 0 iv 15 7 それ 材 問答 3 S 版 11 ス 1. 1 0 为 L 料 0 12 0 正 L ^ 720 Щ を讀 12 な 物 457 72 0 iv V 5 を待 3 720 てあ 狐 13 1 (有別堂發 多少 物 んだ。 H ち 3 0 3 F. M. 3 72 傳. 25 0 セ 0 720 \_\_^ 0 材 かっ 7 フ ill 完 傍ら 訂 氏 料 分 . 25 ^ 行) 稲 は w 6 陇 TE 1. 0 これ 25 を加 纳 江 1/2 j ïi 的 ~ 1 A TEL 圳 力言 w 0 太 00 6 0 S 7. 0 して ^, H.F た 詩 0 1 义 1 学館 您 外、 10 記 11 720 0 ^ 0 12 文章を紹 12 0 iv 3 3 或章を告合改 てきて 物 72 11 ケ \$ 松 材 1 T. 万江 0 分言 林 す 非子 12 1 ては 111 を整 して なつ ナ 料 時 3 ì 介 分の 72 7,) 化 12 まさ 1. て 7 t 73 步 到 ---1 僧. 1: 居る 夫 つて h 認 L 23 ---記 落 などして П 为言 1 12 ソ 人 3 遺稿 置 " 水 0) 72 %; -1-は、 11 \_\_ 真三 起 物 SE. ブ 通 8 < F. ウ 均 12 だ 31 12 3 36 6 語 尚 逐 紙 2 1/2 方言 郎 0 F ~ 必要 5 3 12 .... 0 HI " w 5 1: 为 5 かた 5月 1 1 遺族 麥加 全集 であ 111 を書 藤 H ち 0 æ 12 1 山台

到

3 1

0

710

情

は

[ii]

3

715

合 31

内 故

ケ 清

临

正

17

<

てろ 大學

13 を

力

0

720 72

2 かい

0 6

-Fil: III

妹

P

F

丰

以

大學

就

11:

當

0

情 氏

は

水

彦

II.

江

11:

ti

大學

時

化

21

ソ

夫 まて 惠

友人

ウ

P

ッ

F

屯

1

ア

夫

人

つて記

等

0) 郎

A

18 2

に質問

0

手

紙を出

L

T クト 早

返 異 稻

11

を得

3

72 0) 5 外 一 諸 5 1 ケ月を要する事がある一及びマックドーナルド氏から新事實を聞くところ甚だ多か 0 12 先 是最友人 あ を通じて最 思 3 好勿 U 111 は、 の指導助言に負ふところ甚だ多い 2 0) 記 0) も多く問き、 原 文 は夫人の手記 0) 幾分を落合真三郎 最後に嚴 にかか かっ 密なる校問を る。 氏 が英澤 ウ 事をててに記 工 " ・受け したのであ F E 1 たのは T して謹 夫 人の 夫 んで謝 人からで 傳 記 意を表する。 及び書 あ 0 720 2 2

淋 名を高 25 あ 力 かっ まし < 南洋 L 0 0 12 w 720 720 ~ -1 5 Ш たと何氣なく答へられよ、 は サモ ^ は 3 夫人へ 合 行 或 ル 7 72 の人の 方不明 人は ~ の門 ア島 ~ 75 12 の遺 闘す を固 ヘルンが ンは世界の に病を養 知らな になっ 言の る幾 「く閉鎖 多の誤 た一と云ふ意味の かへ い寺に埋 うちにも つてねたステイヴン 好奇心を惹 L つててれ てい りの傳説は傳 遙か 2 11 めてしまへ。 は決して常談でない。と云つた。 を職 12 分の死 V 72 海をこえて訪 順し T 3 ソン んだあとは、 へられ ス もし人が尋ねたら、 1) テイヴ て居るとも云つた。 力 のやらに、 新聞 たから ね來 ン 0 ソンと遠 そつと骨を三四銭 記 る人を入れなか ^ ル 紀東 事を見て、 ンは 日 つたのは、 あれ 叉或時 それ 本に 非常 ^ はもうとつく を訂さうとは ねて次第 w ララ 0 72 2 0 12 日 汽 52 の歿後ア フ 317. 水 17 力 7 h 25 にその文 デ 人 ブご あ 於 21 れて、 4 イオ ける る。 死

^

~

37 17 に答 73 0 現代人名辭書 京 33 0 72 引 治 700 一發見 5, 25 福: 32 距 72 . ル 2 0 の部博 0 原稿を送って校訂をもとめ たが、 

家族 との 12 は世間間 0 うち から遠ざか にも偶然そこに及んだ時 つて孤獨を来む 3 こそん 沙言 江 餘 不 3 快 17 極 江 端て 話 は 11: 2) 0 や事 よう」と云った につか 因 为言 か

w

2

27

0

T

は過

1:

0

或部

分

は不幸

0

思

71

挡

70

南

た事にも

原

固

がおらう。

自傳 戚 なる 友人、 21 生 ~ 面 0 ル 0 15 部 1 て送っ は 1 i 能 0) 爽園に 生涯 は遺 1 た書館 3 0 1去 江 4:11 72 ある三人の 6 此 は ^ 的 32 12 云 3 2 やうにな 松 ひ合 0 11: 江 姚及 涯 せた 時 代 CK 3 って 为 やうに、 2 3 歿後發 73 (1) 何 學生友 0 促 表さ 鄉 版版 存る 人、 12 22 72 T それ その 7 × 3 13 書簡 等 72 カ 0) 12 遺稿 談 ある (長らく各 話 報告 0 ---うち A 0 かっ ガ ら次第 為 後見 及 び 0 3 泛 25 3 IE X 確 72 彩

の書 iv とな 1 0 歿 0 72 後 沙川 世界 12 0 1/2 0 7 THE 述 江 ~ る雑誌 5 新 聞 17 あらは れた る無數の 記事 を除 S て、 すでに

P ij 九〇 77 15 ス 年 0 F, ス ラ 1 1. 女史 (ウ 72 ッ 1--6 Parent 7 夫人) 「傳記 应 び書簡集

w 1 の歿後、 傳記編纂の計畫起った時、 女史はその任に営つて善くヘル ンの友人弟子

3.

その

る事

## 同じ人、『日 本 0 手 紙 九

if: とを集 に出 7. ず > JE 院に IG 的 2, ^ 15 送つた物、 75 V 管筒第の 1) 1 I 570 の手 紙 第三册 及び焼津 は前 三册 日 3 本の手 ら留 13 も少 守 紙 宅の からず發表され 夫人 と題して前二冊より後るる事四年 へへル ~ て居るが、 0 日本文 後に發見され て書き窓つ 73 72 0 福

### = 7 ij 1 . ワ b 丰 ン、 高鳥 の手 紙 九〇八

25 南 1 7 П 水 72 3/ ス 1 3 た物 テ 0) 1 0 神戶 1 シ 111 7, テ " 以 3 诗代 1 1. [-] .F. 7 -137 分 を合せて ~ 1 12 3 0) 到 時 12 1 代の 名 3 2 次 0 方言 7 万字 問題: 作 老友 0) 及. 版 八十二 で以 りに便 1 2 7 ~ 72 味 3/ 1 1 物で リー 0 (1) 3/ 1 ナ た 的 3/ 1 0 ある 3 ナ 改年 1 ~ テ ワ 1. 高 テ 1 長の を出 キン 3 0 72 0) 新聞 に窓つ 婦人と交通した物が つて は ~ に通 -72 手 N 7 信した文章 ンが自らの風朶をポー 9 紙 -2-ル \_ シ 1) 1 7 爽 シ 1 ---東 ナ ス 77 12 1 テ 1 及 -牛 7.5 i 3 0 非 1 鳥 10 の手に 才 3

נים, ツ" 1 ル 10 1 ラフ ジョ デ 1 才 0 ~ 12 ンに関して。(一九〇八年)

777 ! -1,1: 2, 1.1 7 7 - -[11] 1." 10 6) 40 1 ---191 1 -1217 1: 15 #1 1 11 11 1 10 1, 2 . 11.4 7.4 1: 2 15 10 人 13 11 11 1. 3 IV 均勿 L. + A: 0) 15 2 w 1 11 1. 71. . 20 11. 11: -1 11 12. IV 1 1,1; 11 1 7 11 と思 111 W. J: w M. 1 12 15 山 1 U, IV 1. 1. 行 1.7 0) 0) 0 11: 30 75 2 -/ 116 111 官 11: 75: 7: 2 10 7 11. à, 0) 15 1 11 1/5 2 9) 7: 1. 1. 5) i, 11: 10 -2 17 倡 1,0 2 U) 人 11 10 沙, 7. 利 1. L 11: 路沿 约 111. 1 - 1 1 1.3 1/2 11 1) 1 1) 0 \_ 绸 111 1 111 1 1,3 1. IV 65 10 F, 1. 3:1 15 1 1 1.11: 是 1 1. i, 1. 13 亿 IV 1 . 117 11 此处 11 IV à, 3 3 1,-11 " JI. 7 この を自 0) 1% K. 1 7 11. 2, 1. 1. 0 3, 10 とこ 1.5 15 15: 40 21 力。 IV 1 1-作 1 1 111 13. 15 10 -0 1 1. 1. IV 1:4 IV 11 3 -11-10 18 13 15 11 1, Cili 10 1 F ---V 112 16 113 %: T 1 1192 10 1 7 15 15 14 1.3 18 Ľ Fill 5% 1.5 IV 1 12 1 7. My 1 1 --2 15 1. L 11. [Hj 10 1. 1 IV 1.1 / %. 以 15 10 1 13 i, 10 111 0) 1 1/ 10 3, 0) 15 2 12 5 1. 11-Ü 49 分贝 -1. 11. 10 0) 0, 15 115 0) 1. 4 1. 2 13 1 113 i, 0) フ 60 6 H 111 7 T 11 1 6 1 官 1. 1) 1/ Pol . . 1 11 1 161 10% IV 7: 10 1 in 1: 1. 1, 18 1. . . 1 3 ,: 0) 1 当 1 15 1/1 IV 13/11 IV 1) Us 1 0) 12 他 4 1 1 77 1 1. -1 1 -1 Ti. 15 0) 75 11 1, 35 1 15 10 11 0) 10 1: 11 人 0 1 1: 1,--/ 11 1 1) 3 1:1 1) i, 15 13 1.1. te. 1 Mic 1 11: 21, 1 Appelle Specialis ル 31 43 7 15 11 0) 1/ 7. 1 1 0 13 1. 917 % 1 1 1 10 11: 1. 1: 7' 11 14 11 IV 1 信 1 T. 1, 10 1% IV 1 1 1 12 % 0) :---1 j Citt 人 55 10 T 0, 1 1: 1 1 1, .; " 0) 感 7 1 0) 7. 17. \_\_\_\_ 10 1 1E 1. T. 117 18 15 3 " 1%. 2 17 5 0) 35 15 1, IV . 1. 1 11. 13 [4] 10 10 和 1 1. 11 1. IV -----托 ١. 1 116 10 1) 7: · 1. 儿 1, 15 10 1 賞 10 行 10 C IV 1):

2) 13 2-居 ガ 0 5) H 1 (1) 1 30 動 3 大 0 72 他 が 金 1 0 10 1.0 0 0 35 1 から 315 3 は 72 II! 南 6 を 12 その 陽 23 を記述 为言 3 る か 12 力 1 3 名聲 漫 居 かっ . \ ^ 50 IV ル 3 うと を 1-2 L = 1 2 步 自 72 0 0) 3 7 身 殘 L 友 拍 他 0 3 て解 人 6 3 0 0) 1 創 0) 17 寸 7; フ 1 作 影 護 " 77 法 書 0 ラ 翻 1 チ 1 ~ 郊 デ 2 7 73 F. IV ~ 外 12 0 フ 3 12 12 1 25 切 0 フ U IV 0 1 退台、 1 坊 1 氏 交 夫 -10 + 龙 " 荒 人 帖 20 代 12 13 ル ク 2 修養等 再 於 理 送る筈」 0 1. 0 CK とし 1 け 他 -聖 ナ フ 3 は 1 T 2 12 1= 服 未 と書 から 訴 温 ラ P. 科 1 デ 誣 氏 L 0 かっ P []] 7 w = 25 は 5 ~ 7 流 業 1 技 怒 6 フ 居 0 つて遺 1 方 h vo \_ たっ \_\_\_ 誘 厚 るの 7 5 感 次 12 日 そ ただ 族 3 五 2 息法 回順 0 0 0 3 0 41 沸 生に 72 2 35 0 8 13 0 件 古奉 11-收 12 八 0 0) < 原 --艺艺 入 72 は 0 香 弱

乙青と話 .-, 71 ル 1 0 野 遭 などしてできた 族 米 友 实 İ 人 かっ 6 目 ~ 水 ~ 1v 17 12 1 於 0 1 12 適 け 事 3 [6] 情 ラ そ 開 フ 0 あ 少 力 デ 5 優 自 1 6 才 L 燒 V . 書 津 ~ 物 を ル 訪 ン \_\_\_ -あ 5 T る 九 ^ 12 \_ 0 1 华 0) 宿 をし 12 III

-11: なに 1 ナ 111 1 1 15 1.0 > = ナ 夫 1 1 A 1." 7 は 夫 雜 1, 誌 ん 丰 1 --1-ン \_\_\_\_ 九 5 1 夫 711--) 人 紀 カ ---と典 7 7 1 才 12 [8] 9 遺 ~ 族 ジ 121 訪 1 1 Fill 傳. T 72 を書 記 3 及 35 74 V 著 19] 72 清 7/1 書 力言 -----南 \_ 0 72 华 九 死 期 後 if: ~ IV 0

PE

IIII 1% たとへば 12 ふところ 邁 ·v· 1 ると ところ 分; 0 7 この П 北 記 大 學 12 7: 1 12 111 11.3: 7 0 15 ~ 2 10 俸 南 0) V --給 計 1 DI る事、 1. を 外 物 17 年 分 送 0 0 價 4 111 演 L 0 質 1 この 値が 百 72 0 手 --1 と記 11-IE. 为 紙 確 力 物 3 0 ら直 ば 大部 3 L た 力 ^ 资 1 6 Cs 分 IV が出 72 自 7 1 [7] 75 5 分と共 0 次 分分 幼」 7 S る 7 力: 時 居 12 命 を記 るところ、 0) 7 5 H あ 7 太 Vo したところは 72 70 時代 3 事質 震 及 分言 21 於 6 CK 12 も往 爽 四 け 自 A 3 逐. 々説 分 0 彩 0 親 子 しき事 S 9 女の 戚 2 0 ある事等を 伽 著書 實 0 名を悉く ill 0 課 能 15 鱼 0)

25 0 3 200 全部 佛 形 ~ 造 1 袋 A 本 ,v 七、 を讀 1." チ 獨 1 を譯 21 第 爪 25 8 3 雄 餘 7 0 7. セ る賞 怒 して フ 記録 1% x L 1 720 ウ ] 鑿術 1 . これ 720 記 フ は 1. 的 0 -~ 0 まで 非 " w 0) \_\_ Vo ス 簡 進 7 大 ッ 2 3 1, 論 集を讀 源 の著 に云 21 版 H 文が 1 出 書 ふか 72 の原著者 -最 2 72 ラ K 人 きた 720 特例 物 もよ フ \* 及 カコ w 讀 0 CK デ · . 4 2 V iv 0 書 分言 著 1 w 2 刊 佛 物 5 1 述 オ 2 と云 0) 0 電 12 L 25 . 書 圓 夫 7 ^ 0 人 5 す 712 w 2 坳 贴 を有 はフ 5 7 1 る 6 2 Les 为 T. 居 7 \_\_^ 的 1 切 す は る。 る。 0 0 3 2 7 た。 やら ラ 1. 物 九 w 7 老 2 ク . " -1. 形 12 0 ス 17 に於 -[]] 1.0 75. 华 x 0 U 又一 1 た。 0 1 1 け チ は 7 72 1111 3 共 かっ 0) P w と追 行 < 0 1. は、 ~ w 分 正 ^ うて途 1 最 12 は ~ 0) 8 w ン 1/2 1

-

八、 30 1. 17 1 1. 9 F 7 2 \_ = フ ファ デ イ 方 0 ~ ル 1 -九 华

傳記叢書のうちの一冊で、小冊子である。

つて 次 と質 近 0 75 12 2 · . 思 0 EL T 25 TO S Ŧ!!! 森 4-1 ~ 30 13 73 IV 32 2 [di 1 -12 T 茶 Fiv ない 0) 1 と重 -132 H 13 7 -100 版 しめ 成 0 3 アこ プ F 武 32 佛 1) ウ 5 然 佛 才 ~ ---と云 温 12 1 150 0 0 ラ 1 1 を削る ---V 0 3 0 T 歿 1 -الع 往 後 3 初 を 25 ブ -111 精 IJ る。 大 答 ाज す 7 L 洋 ガ ラ 72 評 12 胩 論 な フ IV 3 0 0 1 手 7 51 1 居 紙 7-大 を書 735 1 0 る FIF 妙 T 禁 文で -V 何 夫 ル 72 A \* TA ^ 1 1 3 間 办言 w 智 6 IV 20 1 米 0 -力 9 FEI 哥 3 チ 1 果 1/2 知 日 3 本 V) 丰 6 1 F M 0) ン 00 代 it 73 FI. 1 11 2 为言 0 表

35 分 12 3 1 ~ 旗 對 3 シン 5, 似 1 1 1 ~ 點 は T 12 デ E. 2 治言 フ 1 13 THE STATE OF THE S 1 0) n 0 他 力 英 25 1 " 或 15 6 チョ 0) 1 5. 具 說 は、 R 1.2 人種 1 米 ラ 紀 م 文 ~ 12 學 1. 行 观 =j-. w 21 12 中 =3 1 は 1 17 日 3 於 文 太 文 3 v T. け デ に近世散 人 9 とし 0 7: 3 1 72 7 tili ス 8 7 位 0 U 自 誹 文詩 12 7 江 á. 殿 A 分 簡 のニ と共 0 術 0 た義 \_\_ は (?) 大家 大 5 正 に英文學 俠 個 F 5 7 なる 見 7 12 1 南 入 戰 に於 る。 X 1. 27 1 種 3 0 歿後 であ 的 フ 32 1 及 1 第 な 發 75 1 97 V ---720 宗 程 流 表 子 と稱 致 3 T 種言 32 自 的 = だ書 华等 せ 12 人と同 0) 別 3 1. 大 偷 1: 言 37 419 は 3 T

漨

5,7

居

27

かい THE TELL < 如 IV 合人 1 为 け その 人に ら見ても、 ? 北 英國 圆 退隱 性 を以 も黄 LE 格 的 か -6 人に 心 12 ら云 乘 佛 英人を父とし、 理 られ L 間に育ち、 も同じ人情、 て奮闘 つて は 最 たる第 も研究 B 的 示 米 ^ --919 0 に航 喜怒 その修養 國 + 阳 リシ p 17 洋 1/ 及 するで 1 人であ 身し、 12 7 樂 人を母 は L の存す 貧 は 7 な 11: ピュ 14 つた る事 5 0) 則 とし、 リタ らち と云 度に 力 を教 ン、 ム事 渡 12 卡 ľ 9 リ へた人道 ら成 最 シ 75 日 ·p B 能 当れ 人な 本 17 に尋 提品 生 の僧 72 ., 常と云 人を娶り 37 0) 力 7" 侶 7 てあ L 1 あ 333 ^ 12 な 0 6 T ラ つた。 E 25 40 > 7 本 1. 2 最 ただ は 12 3 な 3 人 4 化 R Vo

面 317 -111-泡 フ 1 JL 0) H は 最 < カョ 111-後 12 著 デ 本 な 17 到ったと云ふのは、 評 界 3 於 0) 1 OR 物 4 --12 オ v じ きを以 1 X 21 74 • 3 つて कु E 华 々をし ル 新 本 4 て名 EI ~ L 0 を 木 0 日 2 V 高 深 H. 或 六 人を研究 2 は 者 0 v い意味を見出 伊 紹 あ 日本を愛せし 0 (その説の正否はとにかく) 歸一教會の席上で、故ドク 太利皇 介、 1) 72 を考 辯 その 一太后 7 へる事 護、 す事 3 灣下 め、 結 IJ 認 果 カ を教 は 明 日 合 に始 叉時 0 てきな 本 聚 ^ 72 る。 人の 國前 とし 23 的 2 25 10 畏るべき所 大統 拜 て畏 拯 ~ 元日 IV げ ^ il 領 ~ ル たヘル L 0 ~ 72 L w 時、 1 0 T THE STATE ンの 以 ズ 3 妙 を知 第 ウ 12 な筆 水 著書 \_ 到 0 H 12 0 IV 17 記 0 を疎 T ŀ 間 720 现 到 排 えし 0 力 は 牧 外 H 如 32 72 THE L 0 4 野 72 H 者 L 意 は 0 男 本 を 7 今日 見 は 力; 0 L ~ を w ラ 以 記 7

F

w

3 170 30 1) 1 略然以上に勸 -12 1 0) 1 研究の 説くところであったと云はれて居る。 必要はなか 23 7 ^ 12 ン らう 0 \_---から 神 回 今日两大久保の遺族は故人の邸宅、 日 本』を讀ましめ アメリカ海軍の當局者が、 た事も事質である。 書齋、 これ その出版の當 等 基 0 圳 1001 を見 かっ

無は

んが

党めに楽る遠來の外人の

ために時として忙殺され

る事が

3

る。

げ 辭 だ 行 < 10 3 あ 信 37 T 3 るの t 0 3 たに 我佛 ら嫌 は 6 12 ナ 如き一生を送り、 標 批 1 ンは自分の思師である。 ~ 費く 相違 21 評 15 iv 忠實に書 ~ L 到 左の眼の は、 な 15 しようとしたら、 Vo HIF 5 71 1 20 0 大 ライ しか たに過ぎない。 ~ 叔 かく -[편: あ 『星』を修飾しなかったの る。 0 iv し同時に「引倒し」 前で 0 0) 加 1:11 く若 も世际を云つた人を罵倒した逸事があ く「らそつき」嫌 この徳記は一弟子の書いた恩師の傳記である。ヘル 77 U [-] へたと思ふところを、 2. 分にそれだけの学殖や判断がない ウ 工 IV をしないやうに事質の 0) Gr. 5 も「うそつき」嫌ひからであ U てあ 12 12 つた。入筒 著書書簡その他の信ずべ ンから 「そのまま猫 てさ JF. 130 確 から を最 ~ 3 荷くも事質をま も貴 ヘル 「うそつき」 け つた。 1 んだのて と大喝 (7) き材料 1 13 な地 -17. op 力

0)

你記

の出

版

になる時坪内博士の序文を頂く事になってゐたが、博士の目下の病勢は

灒 12 容 せ 江 5 方言 32 6 新 L 物 しく稿を起 7 博 1: 0 SIN 許 しを得 3 事 を許 7 0 난 さな 3 到 5 0 12 2 て、以前 72 jν ~ 0) 歿後 Fill 对 なく 新 小

在 37 3 3 17 T 6 ウ -1-居 3 な論文は 1 な 3 自 ii(n) F1. する論文を得て序文とする事 0 及 3 年 分 1/0 方言 INI 72 1 分言 3 3 0) 0 は な T 得 in B 账 同じ III 夢 を以 會を 30 1 2 572 自 後 0 25 0 12 9 1 15 < 次 1]1 72 頃 て讀 談 n 力; 只 想 圳 小 12 0 1." フ 先 1----飛ぶ てあ 泉 0 为; ラ んだ 生 しな 京 巴 美 先 0 L 小 1 -文とし 是 黑 216 生 つた。 ス V 72 泉 0 0 は態 圆 を 述 0 時 先 0 生を訪 2 批 0) 12 7 ただ玄関 Tie - Service ~ 0 7 百 及 8 趣 評 界で た時、 んで、 之得 種 7 蓝 分 と同 0 は 720 年 江 うだ 0 江 以 光 淮 25 た事を甚だ光榮として喜ぶ 先生 先生 く打 名刺 di 生 É 큨 文 1 する を批 12 0 分 33 0 P 鉴 を 深 鳥 为言 は は あ 科 評 À 77 先 乃是 大马 ~ 12 V 0 III. E. 5 720 0 チ 1 h 生 1 72 17 を とし 财 7 0 T 0 to 72 1 江 3 出 2 を 時 島 ---回 有 7 陆 るつ 12 B 0) 72 2 つたと云 論 前 -1-9 は 画 0 3 事 は を開 る 70 記 15 岩を質 文 8 1 n は à Illi 6 泉 憶 T 0 程 最 先 田 は、 赤 7 0 ---V 影 7 2 前 再 8 3 32 75 7 生 0 3. 價 應 [ii]为言 士 现 72 720 0 720 7 3 0 る かっ 値 0 72 情 大 AI. 世 うち 4 南 ^ 1/2 6 3 分言 あ 6 111 7 質 35 表 3 ^ 5 谷 外 w 3 奶 サ 为 0 す と云 力 岩 1 6 12 3 72 2 0 部心 0 30 幻 B 12 72 . とし 哲 知 3 は 想. 面 3 砂 工 歷 6 q. F" 6 台

額か 的 0 14 311 私が か 1000年 -1111-4-73 I A から 力 小泉先生 2019 0 記 雑誌で 赤發 は V 選 7 111 出 装 の傳記を始めて出したのは大正三年四月であった。その後小泉先生の書物 AL. カリリ 720 の物もあ たか、 先生に囲する 50 0 1,2 日 720 かい なでも市 ら今後も引續き出 すでに米国で出 新し 5 河三喜博士の編纂に 評信も現れ 版された 版され 720 る事と考へる。 のは 先生の東京帝國大學文學部 かかる書簡集が出版になった。 七册、外 書簡 に日本で出版 もその 後幾 時代 约约 種

勝來又意外の方面から現れないとも限らない。

B 江 4: < 生 0 現れた物 **作前**、 単行本となって出版され 外に、 1 1 1 32 た物はつぎの元 た物、 もしくは先生の計畫中であったので空後ま りであつた。

一『印象派作家の日記』

一九一四年

ナレ

.....

年

三『東西文學評論』

一九二三年

四 7 メリ カ雑 纂 九二

四

西 洋 落 慈

五

九二五

元記

說

九二六年

七 一神 戶 7 U -7 jv 社 說

以上 次 てあ ス 1 ン מל デ 先 奵. ス とより つった 氏 赏 生 る 七種のうち一 1 w 1= 0) 正 0 12 編纂、 から よっ 罰 先 物 何 • 編 譯 生 n ボ 35 纂出 T も雑 ~ 36 0 あ 三四五 歿 る。 ナ 記 は 版 版 1 後 者 志 これ フエ 生活 新 L 12 F 12 江 72 江 0) な 岡 つて 等 に發 アルバート・モーデ リス 罪 時 7 0 ゥ 72 化 0 · の 二 現れ ۲۲ 办言 5 表 \_ ッ 聖 長 ち されたままの リー 部 720 12 7 か サ 7 2 編 1 1 生 0 ソ あ 72 纂者と書 1 = 短 0 होंग か スレット ら先 篇 1 72 0) ル氏、七は散マッ が、 物 集 0 坳 肆が て、 誘 は 生 歿後 恶 氏の編纂、 型 0 達 單行本にならうとは ク 奎 セ III 0 72 L ~ V 4-ソ 治 オ 孩 72 = 12 [19 15 9 do 十三 1 1. 35 二と六は 72 77 ---九二 ラ FI 2 物 重 0 年. 0 は 複 他 故 [1] ---未 L ァ チ 夜 N 华 が 72 7 7 为 ッ 2 タト 物 1.0 25 先 为 生 氏 T 0) 12 de 77 11 る。 1. 他 延 0 0 IV w 1 編 11 L 夢 ス 0 . 1 ナ 7 13. 12 2 120 -0 居 あ क 1 w 3/ L ッ 種 ۴ る。 思 72 0 る。 H ij 物 0 モ

それ から一九二二年にハ ウ ŀ ン • 111 フリ 2 から『ラフ カデ 1 才 . ^ jν ン 文 集 方 部 调用

影響

は

未

だり

12

出

版

江

る歌

派定と聞

5

T

居

17 大冊となって出版になった。 1 印象派作家 1 . 119 フ :) 5 II E 2 特時 及び は特に日本へ寫真師 「さなぐれるの外」 単行本全部の外にビスランド女史編纂の書簡集三冊と前記 15 2. が加 1 12 . 0 7: て居 1 2 ズ氏 300 を派 この 遣 文集出版 して先生及 0 72 び先生 23 12

6,

作

75

關係

0

ある寫異を撮

らせてその

抓

意

15

三回 て歳 爽 23 1 73 る 既死 それ 人 -7111 行 しるい 人々の辯護 代だけを詳 I ラ L した。 から 1. 7 Co て日 7 プコ た漫霊をい し私はこの デ 1 九二 1 本 この 1. しく書 12 のた 0 六 変た 四 人は • 1 くつかこの書物から借りた。 書物を参考 め 华 70 オッツ 711 35 12 ス氏 1 ルン一の題で、 た大計 ラ 家 ウ いた クス (一八七八年 卫 フ の修記 してア カデ w のではないかと思はれ フオド大學出身の有望なる詩人評論家隨第家であつ F. 1 1 小册 が出 氏 7: メリカ時代 • ~ 0 一九 720 記憶畫及び先生が 子ではあ )V この著者テインカー氏は先生の 2 のア 0 \_\_ 七年)は、大戦に参加して佛自の戦 記事を少 るがよく先生を理解した評傳を書 る程、 x リカ時代」と題して先生の ĺ 時 ディ 書き直した。 K 佰 7 L たやうなところ 0 7 それ イ 或點 テ かい 2 : = アメ に四 72 ら先生 0 力; 10 72 3 L リ

ここへ 丰 根 H 岸 本 先生が なほ 樂 12 於て小 井 この 氏 生前 0 特志 松 泉先生に闘係のある場所のうち、 江 いつも使用され 市 によって完全に保 には先生を記 72 机と椅子とを寄附され 念するため 存され、 先生 の八雲會と云ふ名 松江市北堀 0 あとを訪れて來る人々に開 720 町鹽見細手の の會が ある。 先生の舊居 小泉家では 版 2 12 は持 T

燒津 77 は 小 學校內 に記念碑がある。 それから先生が滞在した家にも目標ができて居る。

生 の富 人町 時代の家は今は建てかは つて居る。

西 32 大 当小 久保 し場所が變つて居る)の方で、 で今遺族 の住居になって居るところは、 もとからあつた建物はてはされて模様替 先生が邸宅購求の後建増をされ た書斎 17

72

大きな竹藪など、

その

外

の舊態はもう見

5

な

S

後整理 あ るる。 書齋 され 12 かっ ح ら歸 3 0) 書 7 0 助 當 た先生の蔵書 つた物とを別 の第 III 高等 ----版 學校 に附 はグ へ護られ にし した書目は、 ールド て出し た。 0 手 この たのであ 先生 か 書 ら清 物の 0 つた。 歿 つたアメリ 後置 卷末 12 この二 V ある T あ カ時代の つた ヘル つを一緒 ン文庫 ままに 書籍 での書目 列記 L を て重 加 L はそ 7 一複し た物 その た物 とア

しかし少々

12

0

多數を除いて急いて社撰な分類をしてできたのがヘルン文庫の目錄である。

×

1)

71

N

と 1 TO は 6 3 3 33 沙 ~ した ヘルン文庫の制数は先生の職者よりも減じて居る。たとへばグールドから書物 E など色 なの 他話になっ た人々へ の御禮 は先方の希望によって先生 の手

7-

を他

0

72

= 11

などか

3 303

らて

か

る

[ ] 7 T 0 3. 占衛 72 ~ -0 書館である。 H 力に 111 F w その 17 小泉先生 1 ス M 间情 12 0 ため 0 77 する物を集める事に決定して、 V 一端にあてて費ひた。と云つて五百沸 なもつ人)が、 1 大正 に関する一切の文書典籍の最も多く集まつて居るところは東京帝國大學の に費され 1 と云ふ人 十二年大震火災のあとで、 た資金は勿論その寄 ヘル (日本に遊んだ事 ンの記念として何か英文學その他 市河博 回额 はな アメ の鼓倍に上 いかが 士がその リカ合衆門 金等 ラフ H L カデ 任 て非 つたと問 に當 -7 1 た時、 ツー つて鋭 + チ に関する物を購求して 0 7 いて居 結局 12 ~ 意集め " w 000 それ ン " 0 -TE たのであ を悲とし バ を通 ウ 12 1

您 の部部に 深にある先生の焼津 かかる。 からの結入の手紙は先生の二男京都帝國大學文學部出身の稻垣巖

君

て省略する事にした 先生の著作それぞれに關する記事は凡て全集各卷の『あとがき』に譲つて、ここでは凡

昭和二年十二月五日

田

部隆

实

## 小泉八雲

ギリシャからアイルランドへ 蓋

叔父 ヘルンの履歴書 -アイオニヤの騒擾 誕生 ---リュカデイヤー---祖先-母 ヘルンの血統 父母の結婚 祖父——父

ルン の幼名 離婚 學 父の再婚 グブリン ――父の死 母の性質 大叔母-――父母の

不和

ル ンの解釋――ヘルンの父母の記憶――ヘルンの一生に通じたる

一、當時の事情

一父の妹

の説明

母に對する同情

| 四       |                                   | Ξ       |                                                                       |         |
|---------|-----------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| シンシナーティ | <br>ョウ學校入學――その以前の學校生活――アショウ學校――學太 | 學校生活10岁 | ト武寺院―――『私の守護神』――『偶像禮弈』―――ヘルンのギリシャ憧憬大叔母の居所――小ヘルンの冥歳・・大叔母の熱愛 ――お化け ――ゴー | 大叔母のてもと |
|         |                                   | 40      |                                                                       |         |

『星』----宋顾 ーーワトキン 一記者 -『鳥の手紙』――『直覧』――

ラシン シナーテ 1 ・インクワイラー 主筆コックリル ——製革所 0

人事件 セント・ピ ーター寺院の尖端に上る―― 『繪入日曜新聞』

發行と殷刊 -= ムマーシャ ル』へ轉任 次人 | 學等部 外 國

滑寄めを憎む

ニユ・オルリアンス・・・・

五五五

五

1) = ī -7. . 0 才 アイテム ルリアンス --- 『コムマーシャル』へ通信---困窮 漫造 ―南方の自然 ——日常生活 放浪熱 ーー「デー

落財 飯屋開業と失敗 深壽鄉—— · オ ルリアンスの攻撃

『タイムス・デモクラット』---- 友人----『クレオパトラの一夜その飽』

- 外國文學の醫譚----『異文學遺聞』 「支那の怪談』----『聖ア

ン ソニ ーの誘惑」 「ゴムボー・ゼベス」 ・オルリ アンス値

4

野台 フロリダ度行 **ーハーバート** ・スペンサー ・「チター 拉

浪绠

六 西印度、フィラデルフィヤ、ニュ・ヨーク ……元

の祭 に歸る 老友ワトキンと再會 イラデルフィャーー『因果』 「帰領西印度の二年間」 ウェルドン 『シルヴェストル・ボナードの罪』 ——日本行 = サ --―― 「消えた光」 | ニュ・ヨーク ン・ピエールーアル ・ヨーク 一西印度----パットン 一旦二二 ヌ 1 • 1 9 ・ヨーク 2 一日本行 1 <u>~</u>

七 横濱から松江………

ヘルンの評判と優待 - 億手田知事──四田子太郎──片山尚絅─ 横濱着 ·─ハーパー書肆と絶緣── 松江へ赴任──當時の外人敦師

學

0

云

地――『人生は餘りに短し』――東京の印象――齋寺の伐木――西大久保にて邸宅を買ふ――散步の――東京の印象――齋寺の伐木――西大久保にて邸宅を買ふ――散步の富久町二十一番地――齋寺――授業時間――焼津・― 焼津に於ける逸事

東京その二 EF 知 本雜事 外山博士と往復の ス 大學教授 ロピック 世界の同情 義務に忠實 留任運動 不安 一骨董 『異國情趣と回顧』 手紙 7 メリ 長男 ルン自らの解約に闘する説明 他 の外関 契約 カ大學の招聘 「怪談」 賜暇請求 教師との關 外 ----[日本お伽噺] 山 『黴の日本』・・「影』 ---『神國日本』--倾 係 + 意志疎通せず 交際嫌ひ 迫害を想ふ 111 ス 一解 一『天の河線 學生へ . 111 ٢ 多忙なる 約 ٦. の賞 I 0) サ e ; El 逦 ズ

起

早稻田大學

D .

ンドン大學から招聘

死

一三 交際と交友 .....

突際嬢ひ を厳てた理由 ゥ エットモーア夫人---ッッチェル 座談上手 チ Z, ムバ レン 最後までの女人――エルウッド・ヘンド の解释 ・マツクドー ル ン の晩年に於ける精神的 ナルド ・リッ

何向 - 交際をさけて專心著作に努む

趣味と修養、刻苦精勵

四

を惜む 化しき一生——二度半の眼一つ -義務に忠實---手紙 凡ての印象を深く受ける たえざる推敲 孤獨寂寥 心不 小陰

-夫人の助力 娛樂--- 趣味-- 蟲の愛---草木の愛 進化論

飢

## と輪廻の説 ---夢---文體----文章----『刻苦精勵即ち天才』

| ヘルン文 章 目 錄 | 良──白人以外の文明── 舊日本──新日本──『蹇來』──日本びい | 文學界のコロムバス――讀書修養の方針――東洋の神話宗敎文學 ――放 | 一五 ヘルンの通つた道 |  |
|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|--|
| t t        |                                   |                                   | 三           |  |

| 長男一雄。次男巖。三男清。長女壽々子三三… | 熊本時代のヘルンと節子夫人・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 一八八九年のヘルン。大叔母ブレネーン夫人と八九歲頃のヘルン・・・ | 妹アトキンスン夫人の長女ハウル夫人とその三人の子女・・・・・・・八宮――公明治二十三年頃の妹アトキンスン夫人。妹エリザベス・ヘルン及び | 合祖父ダニエル・ヘルン。祖父ロバート・ヘルン。父チャールス・ | 小泉八雲(ラフカデイオ・ヘルン)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                       | - 川至0 川ヨ                                          | ナルールー                            | 八四一八五                                                               | 表—- 元-                         | ·<br>卷<br>頭                                         |

小泉八雲



# ーギリシャからアイルランドへ

の記憶 婦國 アイオ ルンの履歴書--誕生 父の死 ニヤの騒擾 ――ヘルンの一生に通じたる母に對する同情 ダブリン 當時の事情 心の性質 母――ヘルンの血統 リュ 父の妹の説明 大叔母 カディヤー ――ヘルンの解釋――ヘルンの父母 父母の結婚 祖先 父母の不利 祖父——父— ヘル 離婚 > 0) 幼名 父の再婚 叔父--

^ 12 1 0 | 寝記の材料として信ずべき物の第一に、 ヘルンが早稲田大學のために書い た簡

罪な履歴書がある。 小泉 八雲(ラフカ デ 1 才。 ヘルン) 元英國臣民。一八五〇年、 T イ -2-\_\_ -72 列 I'd IJ 7

カディ

ヤ(サン

タ・マ

ウラ)

に生る。

アイルランド、英國、

ウェ

1

IV.

ス、

(及び一

時

北ア 卽 叉は 1 ち、 才 \_ Leukas P 12 列 ン は 島 に生れた。 0 一八五〇年 うちの Santa (嘉永三年ペ Maura 古 ~ w 0 ŋ 來朝と同 Leucadia リユカディヤ 近世 华) 六 7 月二 IJ シ + 7 七 人が普通 日、日 书

部 は プレ 17 t 1 25 あり。 八九 八 八 佛 於 9 ○三年まで英文學の講座を擔任 12 -九 て英 Á 八 國 y 7 九年 71. 木 P 9 にて 年 45 品品 に派遣せらる 1 才 12 教 至 ス iv 博覽 版 ( リ H 到 師 佛 木 T 人す。 3 0 \_\_\_ 臣 地 領 會 1 位 民 西 0 ス とな を得 新 一八 八 事 FIJ 九 當 度 務 聞 六九 四 0 (5.5 官。 []字 0 0 45 0 文學部 7 八九 文部 後兵 年、 \_\_\_ 12 八九 す。 神 テ 戶 庫. T 次 1 主筆とな 六年、 年 官 縣 メ 22 \_\_\_ 赴 1 知 y 0 その 力心、 秋 部 ファ 7 東 なる る。 氏 12 12 問六年 暫時 熊 清 渡 京 0 服部 5. 好意 在。 帝 本 N 21 7 七ケ 印 大學 神 港 12 八 9 = 刷 也, より、 戶 才 九〇 月。 氏 人 12 w 7 第五 及 招 12 IJ U 出 Ħ 年 あ T N 分 = 雲松 新 本 32 " 高 3 1 等 ۱۷ に闘す 7 w ス 訓 Ĺ... 中 1 江. 12 學 八 7 咨 0 0 25 八 1 温 る著書十 とな 梭 到 -[-者 12 常 远 [唐 年 教 中 弟 \_\_ 學校 j 書 7 る。 壁 6

服部 三を文部次官としたの は ル V 0) 思ひ 違 ひで 質は 普通學 形

21 IJ 7: シ t 2 0 15

自紙に、 人は云ふ。 ヘル 力: 自ら家人に示したのはこの月日であるが、 Patricio Lafcadio Tessima 云ふまでもなく護生死亡の目 Carlos Hoarn 門的を 一パ イブ 一八五〇年、 ヘルンの祖父がヘルンの前 ル 10 記入するの 八月龍生と記 3: 1.4 洋 人 親に具へた 0) 習慣で して 30 ると 30) 「バ イブ ナー 1 ル 1. ナ 0

て居 が切 鳥を結 2 り跳し る。 13 んで輕 な詩 は 000 たのであ く落つるやうに絶壁から投げ落したと云 とギリ 人 4)-は、 傳說 ツ る。 シ プ p オ 0 島は土 本土と陸續さになってゐたのを、 1 多いこの 分言 自殺したと傳 地豐饒、 島に生れたのであ [1] 12 へられて居 は 深 林あ 0 は記 こるの 6 紀元前七百 るア 3 [简 17 2 0 は 7: 高高 U LU 0 歴堂の 别人 自 年 0) P 橄 頃 0 欖 F. あ 厄 3 0 = 林 1) 0 12 無數 B 为言 祭 ての ス 0 0

1 w V) 父 は P 1 ;v ラ 1 1. の人、 Charles Bush Hearn VIN チャールス ブツシユ つた。 ム富時 70 y 3 70 驻 在 步 兵 7 "

テ

L'i

若

70

~

1V

1

とサ 0 12 收 1 5 1 1 75 Tilli + 1 とな . " , 1.5 2 適り 17 2 人 於 0 10 との 7 1 1 け 近 ^ T 3 為 混合人種 國 1V ~ m ンの 为 w B ---1 五縣 家 渡 温 先 て、 0 0 先祖 を尋 除 72 英國 附 12" てあ क्रे の軍醫であ = の東北 P て見る。一七三一 ると信ぜら 1V 0 フー デ T -1j" 1 乳 2 2 て居 15 ス 年 ラ 0 る、 P 1 / 3 10 12 ル 州 2 1 フォ ラ 0 は、 2 沙、 1 1. ^ 總督 1. 0 13. 17 祖 1 (7) 1. 居城を有 先 曾 11 12 福 -1-" 红 3 1 12 公 1 1 P 3 八

それ その 家の 1 ある鷺がその紋章であ た であると云は サー 2 オ 爽川 77 力 うちの 0 A なに 3 ら仔細 ^ ります の或 w ヒュ。 一老婦 ~ も自分等の脈管にデ いれて居 らしく自分の 0 地方では 叔 F. と云 人が進んで、ミ ・ヘル 母なる人の話 500 つた。 ヘルンの性はデブ つたと云ふ事 ン(スコットの 「高處に 指で、 後年 プ にア その手を盤で ス シ ヘル 昇らんとする驚 • 10 である。 3 ンが日 IV n Im ラ シー種族から出て居ると信ぜられて居 「マーミオン」 为 2 2 本服の 1. 走って居ると信じて居る者があ 0 て一あなたは私共の仲間です、 身の上を占ふと云 0 田舎道で、デプシーの一隊 \_ 紋章に鷲を選んだのは (The Her n 中の一人物) Seeks the Heights) N 出 は、 してその 同じ理 その祖 に遇 る Z 手 る 売の一 を見 ラ 0) の證據は 0 山 72 超月 フ ても ^ す」 IV. デ 族 1 (7) 0

殿し この あげた。 總 加 督 ^ 間附牧師 IV. 長子 筱 は戦 1 1) 0 命 祖 は チ 12 1 3 -1-~ 父及び祖父の多くの伯叔父は = N 1 17 E ン 1. 果 ル 0 . 進 0 父、 L デ ポ 1 て大佐となり、 T その 1 2, ズの娘 2 父に倣 ス 8 ~ 工 リザ jν つて一八 Vittoria Vittoria ~ ウェ ~ の一族から、 ス 、四二年 . IJ ホ の戦争には第四十三聯隊長とな 1 1 ト公に隨 四 2, 月十五 ズ やがて幾多の軍 を婆つて男子二人女子 つて、 日軍籍に ス ~ 入りて軍醫 イ 人を出 2 12 すに 戰 いつて奮 79 つた。 とな 人を 到

たチ

·p

1

12

ス

.

プ

ッ

シ

2

.

~

w

ン。

二男は畫家リチ

P

1

F"

•

^

ルン。

女子は、

7

~

=

5 7 は せせん。 0 を多く T 居る かな à イ 7 る。 チ ス 111 J. F り有名で 0 7 40 TEU る 1. L 1 亦 ^ 1 て居る。 12 -16 • 1 2 ^ フ 2. いと美 ズ、 J.° 2: 13 IV ラ ン 後 1 ~ 及 . 詩 Sir. 0 うさ 同じく落 示 ソ C 補 ア 走 ームズ、 人論文家として、 ス リザ 人に その 家 门: 0 111 0 0 向 性癖などラフ M 述 レーなどの選家と説 族 つて は 家 『印度叛亂 の四人であつた。 3 0 ホー 2 りますこと云 一あなた 0 2 及び教 ズ 妹 家 ガ 史 P けら w デ 0 その 1 首 方 3 リチ E. 1 13 才 しく、 0 に関する著 6 72 は 他 0 9 7 ヤ 0 ~ Vo ホ 0) 3 1 歷 w T iv 3 子だが、 山 1 24 的落 述で に類 ラ ズ 12 ~ ラ は ~ 日 ドて )V L 1 ^ 利、 本 ٢٠ 2 IV. 7 たところ 名高 12 知 出 は > 15 る商 6 もその 巴里で遊家となっ の父とま 沙 37 S 0 人の 裁 分言 豊家と呼ばれ T 名を 判官や 居 あつた 血は 72 2 V 2 知 とろ 文人 と云 られ 南 弟 0

造 0) 列 6 動統 Fig. 25 1 ·j-は 12 1 3 4 1 也 T 0 0 3) 自 偷 = 馬雪 **⊐**° 6 w ス 擾 1 幸る を受け 7 . 4 I I 政治 77. ~ 到るまで配置され 定の 12 w ME を選んだ。 7. 2 後 所 712 して 133 從 7 0 帰除 亦 3 3 た。 雷 3 0 は、 非 = = 爽 p 12 國 フ 八 一八 万川 駐在 島 四 0 矢11 41 八 六年當 II. SE の軍隊と共 0 シリ ئ 頃 17 フ 7° 1 は 肝; 英國 歐 2 U 77 子 洲 = アイ 僧 P \_ 0 图112 保 0 ~ オ 更 は 護 12 求 = 经 の下 \_ 八 35 117 や諸島、 より、 四 0 25 为 九 動 415 訊 0 北 更 頃 Sig 72 7-は 13 7 的 THE. 汽 イ = 0 12 家 立 720 才 を宣 フ は \_ 增 Z p

6

デ

イ

7

リジ

1

1

1

1."

洋 细 2 沙 女 時 13 0 71 3 \_\_ 雜 漠 分言 代 利!! 32 12 1; デ 次 = 1 だ かい 1 1] 夫 1 7 江 为 12 0 لح 干 36 层 73 力 6 5 才 P Vo 1 3 72 出 7 ST. 511 1) 10 る。 デ 5 0 1 1 5 2 32 か 何 力 母: 3 東洋 沂 とる E 國 5 は 72 -10 3 才 7 -111-無 110 11: 人 から ip 0 Æ 分 3 1/1 K w 30 3 ~ 0 4 海 7 3 0 0 グ IJ 1 E IF. w 坳 IIII 件 3 1 汉 確 1 15 0 w il は 沿 な ラ 20 才 1) ス 12 0 V 111 傳 HE. 島 书]: 何 フ 0) 30 は = と云 法 -73 を A 0 to A 牛 分 完 7 7 雜 7 5 8 デ 12 6 Resa (1) 歸 75 好 2 1 5 70 稲 工 0 かて 7 江 B A L 才 0 ガ Vo Tessima 居 9 0 自 T 10 72 な p 1 あ 3 Lit لح 分 5 30 70 E 10 A -から 江 õ ह 3 弘 W 0 1) と云 0 限 言 72 知 17 E E 3/ B 叉 母: 25 6 37 語 IV w لح P 落着 或 0 江 な 水 不 を ス 17 云 3 話 思 力方 12 人 島 時 V 3 = S 0 0 赴 說 は 分 3 0) 出 IV 議 1, 1 6 P 果 72 移 3 フ 5 0 -Ė 1 72 演 0 は 東 ヴ 5 1 住 南 を綜 洋 41 す な 2 柄 1 分 Z E" 3 然 p 3 لح は 人 0) S = 2 \_ III. 人 6 合 及 女 क्ष 0 ス T 过、 (全集第十二卷二四 7 は (% ころ 統 IÑL נל 1 1 5 哥 3 かっ 分言 6 T 才 -6-見 ~ 傳. 移 制 ラ フ 1) 2 6 \_ 云 住 n 71 あ 72 7 は フ 70 ば、 力 デ と云 L 0 7911 1 0 ば T 哥 デ 1 72 島 72 0) 居 那 1 亚 才 31 毛 2 X は ハ 华 3 12 0 稲 0 لح 12 利 才 15 ラ 幼 後 力言 分束 力 ス 加 K 3 8 A -1:1: 나 被 云 0 フ 0

心

臓

0 利

\_\_\_ 共 3

0

\_\_

2

0

鼓 4

動

0

うち

12

かっ あ

す

カン

21 死

動

5

7 人

居る。

と云 な

2

72

ラ

フ 训

力 0

デ

1 5

オ 12

.

^

w

1

自

\_\_\_

は

ATTE.

數

0

命

0

化

合

物

7

る。

h

ブご

K

は

死

な

Vo

0

利

5

生

4

7

居

3

7

居

受け、 17 てろ 1 0) 1 1 生 il 为 豐富 色を有 何 3 大 に なる空 720 して した 放 異邦 0 想 浪 てあ を愛す 13 東洋 H る。 人 る事 種 より 0 ^ 交师 w 傳. は 1 を理 1 0 r 能務 作 ラ 解し同 を讀 E 12 t んで、 忠實 人 情する事 ج 75 デ 2 L プ 0 T 3 人 勤! は 1 な 必 勉 族 ず 力 So 0 行 涧 477 必ず異 1 粹 江 0 3 英 熱情 1-7 人 X 種 -は 1 は 0 か 3 MI 江 w U を分 F V -1)-爽 より け 丰 72 A ン

12

初

禁

11

と順

した英

人

为言

か

0

72

も純 介柏 沙沙 か -10 (1) 3 したと傳 相 顶 3 ili. 問 1177 思 (1) 功. -1-して産生 CE W) 3 派 7-將梭 窓 信出 1 江 しても相手は .70 13 とな 12 から 人 1 で 娘 1 17 不 为言 12 思議で 7 0) 0 3 あ ス 見湯 72 0 Fili 72 0 . 120 30 73 -7" 13. から 加 な 七人であつたとも、 3 " 要撃し 今 2 U 0) 10 =/ 1 0 翌月 q. 佛 H 7 FIX リデ Ti 國 5 B . 12, 72 7 0 7 ...... ~ 3 を道 戰 (7) [ii] 3 w 11 は この 場 1; 1 1 1 兄 72 10 てそこ 抽 0 半: 弟で 頭 77 ブラ 班: 學 否七人でなくて、 命 反 S 0 日本 当し は 爽 0 I.a 0 L 0 て、 小 な 親 領 寫 女と結 3 720 0 0 地 眞 殺 T 7 は U 英國 高と 戀 今も 1 L }.\* 72 77" 0) 婚 イ と携 に對 敵 つもり U L ツ 强 1 0 チ 2 7 0 古 沙 島 娘 あ 7 7 へてギリ 1 1 5 を 居 0 C 0 逃げ 災 72 敵 72 ル -----る。 とも、 慌 " 7 0 ス 72 當時 0 シ 7 10 3 1 ~ 3 ツ 歸 P - 4 42 敎 w 叉 TILL は、 3 流 F 13 见 死 5 は 1 0 行 式で 0 炒 弟 1 0 0 0 受 愛 72 1. 順 0) け 新 1°3 () 米 7 72 3 將 7 カン

沙

は

JE.

しく

その

信

本

であっ

720

その

敦

否

なる

\_\_

生

0

うちに

现

32

て居る特色

13

悉く

北

づくと

ある 31 へて居るが、ヘルンは家族に對して 分 iv -1 とだけ 污言 つであつたとも事 グール 自自 ドに興 して居る。グールドは ~ た手紙(全集第九巻四〇三)には へられて居る。 『自分の父の結婚 ヘル この傳説はどこまでも傳説と見 ンか ら問 は 司私 いたと云ってこの 頗 る小説的で、 0 兩 親の 結婚 母の 要擊 25 るべき 0 親戚 談 V T, 物 0 は奇談が は 1 は多く不 0 を傳 6

TT 意であった』とだけ云ったが、この要撃に關する話 この 小 說 的結婚によって三人の男見が生れ た。 長子 は は生後間もなく死んだが、 な 加 2 72 あとの二

カデ

1

汁

•

N

~

はその二男であ

0

72

人 r 1 ヤ んだラフ 3 1 1 は iv ラ は フ 成人 寙 彼 ラ IV w 力 0 ~ ラ ス 名で F. デ した。 ° ~ カ ~ ----に因 つの デ 1 F. あつ 1 オ 人 ルンと命名され 後の 0 0 原 オと母の んだ名の 生れ 因 别 た。バ 7 小泉八雲、ラフ 名をパッディと呼ぶ あつたらう。 たのは一八五 名の トリシ ۲۰ トリシ テッ 72 才 即ちバ もつと簡略 オと父の シマを貰つてパ 〇年六月 ,v 2 トリ 程である 名のチ は ッ その に云へば、 場所 ク ヤール 後 0 トリシ 0 T क्ष 名は は リュ メ \_\_ 原 ア >5 ŋ 才 スとを貰 因で カコ 71 イ ŀ 0 ラ デ ^ IJ iv 1 あ 3/ フ 渡ると共 ラ ヤで ン カデ U, 0 才 た 1. . らら。 2 ィ 母 ラ あ は 力 0 25 フ 才 720 餘 B 力 . パ 或 デ テ は 3 ŀ IJ は 12 ィ ッ 出 父 父 普 生 力 才 3/ 才 12 地 通 6 7 を拾 對 7 12 は 0 jv す チ 因 7

頃

より、

アメリカから日本に渡つた

2 3

て、

ラフ

カディ

オばかりをいつも用ふる事にした。

^

反

多

5 7 -73 デ 1 才 . ~ iv 1 0 文名世 別に 高くなる に及んで、管年 0 顾 自 11 F y 2 + が即 ち ラ フ

77 デ 1 六 0 ~ IV 1 1 あ る事 ど祭 見 L て無 V た 親戚 (V) 老人や學友は かく な 273 0 72

馬臣 7 1 ---F 15 TE. オ 官 八五 そこ 祭を與 兵を引 を引きつ 1 V) 30 华 不 つた J-720 思 しず 32 U) たの 为 末 TIK 2 途中 IJ 5. な物語を父から聞 交潜 ててで生れ は 7 71 モ ---八 ル デ V) 夕鳥 六 日车 1 四 機 7 15 年 を引 から てここで育 寄 ~ 來 あつ V 7. 0 E 720 け たやらに覺えて居る」とあ た 57 チ 0 p ~ )v 1 72 ラ (英國 と云 ル フ 2 方 カョ ス 晚 2 デ 分言 . 4: 計 1 7 ~ 0 沙 1 iv 大 手 ラ 治 才 7 紙 フ IJ 1.2 --渡と當 12 力 7 3,0 るの 1001 -5" 71 ---デ I'V 到 1 1 2 時 法 日丰 才 二歲 十 0 70 モ y 恐らく後 12 \_\_\_ 1= 生を 程 ク 11: 1 まる E 20 0 1= 通じて に 5 31 77 調 フ 僅 寄 0 カコ 深 1 デ 12 0

自 分 0) -E 0) 弟 12-:步 17 じて、 證家 733 12 ブ 1) y チ 夫 は 1 P 12 1 耶 着 1." CK 0 TIE V 許 7 EII 後 度 21 赴 滯 0 事 在 (T \* した。 0 依 途 賴 17 L チ つかり、 720 ヤー ひす iv 夫 人 ス が見思 と幼 0 ^ 兒 w U は 1 0 は 守 豫じ リ 女 チ 3 t 23 共 1 弟 25 1. 25 巴 17 里 手 取 紙 25 を送 赴 7

3

10

72

0

であら

0 大 11: 济 金果 す AIT. は 容 别 -な 5 1 情 方言 か 0 720

ス 當時 1 -17: 1 ガ 叔 プ リ 13: は、 1 17 筆まめて、 13 チ p 1 iv 根氣よくつけ ス à. リ チ p 1 だ詳 10 0 -国: L とそ V 日 記 0 を 未 殘 婚 L 0 て居 妹 ス る。 1 47" 出 1 版に とが ならな 2 72,

+ 教 ful (1) 72 7 政 70 チ 1 0 7 兄 九 か 0) III. 教 徒 治 4 32 w 小 \_\_ 7 行 事 1 Ŀ H ス 7 分 0 能 沚. 50 をリ 部 ラ か 會 12 3 ブ 25 0 な 1 納 لح 7/3 原 至 THI 3 フ ス 0 12 3 極 1,7 際 稿 73 < FIJ 72 か ま た ル 111-度 基 7 6 デ R 为 力 3 证 35 \_\_ と子 1 0 健 プ 3 < A 行 か 6 ス 會 5 新 才 妻 無 な --1 1 12 25 V 子 哥下 はよ 礼 ナ 供 胩 77 1,0 教 2 w B. بح ども、 到着 11 3 25 な 12 的 人 25 1 好 בנל 前 713 停 2 3 V. 6 9 若 2 24 3 5, 37 4 19 0 L Vi ~ 8 妻子 2 1 京 恶 0) 0 S 1 7 w 7 3 影響 熟 す 11 t 六 來 新 11. 1 0 綺 5 月二 H 腿 致 3 0 3 金 0 知 1 给 麗 無 國 を TIT IM 日 6 간 徒 あ -與 3 愛 2 事 記 光 3 な H 人 0 どら 女 32 4 河 到 五 0 12 1] 0 V ^ 當 7 子 E/1 か 意 13 チ チ 可 B e- 3 12 とを 時 供 6 附 力 方 --4 7 -p à. 2 0 12 ر\_ا 報 萬 -1 八 1 1 た。 0 ブ 向 0 eromony. とあ 0 八 知 王 II. 1) 合 77 1 母 15 IV ブ n 月 8 紙 好 \_ は 25 1 ス 熱 ŋ 1 得 都 歸 SE. 15 3 \_ チ 0 w 先 歸 -6 赴 E 3 P 合 3 ~ 1 1 120 この 着 ) まて づ 1 家 ~ 1 月 12 12 3 IJ 行 21 7, 见 1 3-1 は 0) w 若 -[-您 新 チ は ス < 孩 0 \_\_\_ D 1 3 先 族 新 à. 八 Vo p 12 0 夫 720 一次 ザ 5 1 配 72 方との ラ 人 售 h B は 1/1 は 17 かっ 25 7 7/3 +" 1." 1% 3 と所 ブ 致 は 私 72 3 \_\_ 1) カ 1) 恋る T. 徒 共 IJ 召 h ~ 网 デ 2 チ 3 な 0 便 は 3 志 1 は \_\_ 70 7 1 [1] 1 11 1 家 75 相 1 40 才 45 期 於 あ 12 2 な 1." 及 庭 反 か ---12 [] 夢 0 -6 3 を 3 -1-0) てド H 時 事. 分 月 計 侍 3 チ h X TI 共 372 は 21 70 女 6 1 0

25

通

譯

ても

あつ

72

岩

S

夫人とヘル

ン

家

0

人

々との意志疏通

は

この

若

C

女中

0

不

完

全な

る通 12 心細 < 8 叉 危く 多 72 1 0 72 沈 第 1 か 0 72

坐計 カ 物 取 H た す 怎 す 3: ~ 南 2 3 す 00 T 71 あ AI. 事 又 不 0 は 0 冱 怒 暖 36 3 か ば な 6 畑 江 10 と霧 E. 5 カン < ~ 3 6 V ル こぼ 江 自 恰 烈 0 2 分 悧 L 家 多 S 日 L 0 6 5 0 V 1 T 境 性 光 あ 人 2 调 恆 日 0 M 光 極 72 72 0 0 0 檀 淋 33 人 說 0 子 輝 教 7 L 25 0 供 育 あ よれ く事 林 V 事 27 は 0 葡 尘 なか ば 2 720 0 小 猫 L 7 T つた 音樂 5 V 0 も氣 3 [i] 0 7 C 新 w 0 まい 安, 才 青 ラ 所 夫 樂 は 1 人 V 40 念 32 椅, 1-あ 13 と青 て、 牆 子 0 0 バ 氣 12 か 麗 プ 時 候 分言 リ 3 江 S H 海 R 2 た 1 無 英 15 2 を 0 0 理 H. 7 0 1 113 問 な折 才 73 街 12 0 東洋 肯 受え難 3 美 牛 艦 門 活 1 2 を 婦 < た は V 新 台山 人 72 人 72 72 的句 83 1 夫 とに 崇 人 25 75 南 穷 於 12

母: 1 宗 方 デ 0 III 1 1 0 唯 愛 除 叔 2 才 するところであ 埶 人 け 日: . 宗 1 心 1 ~ あ な 致 あ IV るところか 3 1 0 1 舊 た。 0 0 教 見 \_\_ 徒 牛 批 ジ つた。 とな 25 力 P 5 6 大 ス 關 0 テ 2 子が 2 た 1 係 0 0 未 新 1 0 な 新 亡 南 夫 . V 夫 人 ブ る 人 7 か A 25 v Sally ネー 對 12 あ ら 同 L 0 ラ 情 た。 1 7 Brenanc と云 特 す フ 3 别 力 ^ 2 25 25 デ w 1 到 舊 2 百 2 情 平 オ 0 \_\_ 信 を養 家 ば 72 者 す 3 は (7) 32 うて 2 英 財 人 た 为 0) 國 產 チ 鄋 教 家 あ P 命 1 チ 0 25 U 1 72 P 嫁 25 w 1 屬 1 -ス 舊 2 w L て、 . 教 37 T 1 ~ 自 は 0 w 教育 自 5 分 ラ 1 0 分 3 フ 0 叔 出 73

L

事

1

かか

る。

勿

5

n

は

抗

小

姑

側

0

說

0

あ

0

72

施 ウ 工 " + ス フ 才 1 15 州 にある莫大 人なる財 汽 0 相續者としようと思 15 2 0 72 0 2 あ 0

た。 それ 力 3 ラ フ カ デ 1 才 ·[]: 子 は バ ブ IJ > 郊 外 Rathmines 17 あ 3 ブ V ネ 1 1 0 即 宅 25 まない

TI フ て、 た。 力 デ 御寺 1 ラ フ 才 愛り カ は 果 デ をし 樣 1 0 才 たり、 0 服装を ·周: 17 バ 取 1 ブ 2 0 0 且 ij 1 一輪を 2 は īļĵ 1]1 この 0 H ~ H 時 72 物 黑 Vã V 1,2 700 變 14 6 13 0 57 りし جر 才 や幸 IJ 1 T 氣 ゔ 源 (Ti 情 であ 3 6 チ 0 しを つた。 P 颜 1 色 L 0) 12 72 子 ス ブ 供 0 V 2 ネ 1 ~ ( ) 1 0 12 計 1 0 1 0 720 0 0 ラ 馬

11. -19-0 0 力 到 33 ウ 八 1 1 多 五 2 V 3 2, 12 ŀ チ 黃熱病 年 江 + 1 3 1 八 ~ वि ナレ 月 12 H 月 ス 分言 0 3 軍 7 0) ス 1 末 h 除 帆 为 力 17 旷 蔓延 十月 ら七 L 72 と記 月二 9) L ~ 初 7 12 入 N + テ 2 i. 25 八 0 p 1 2 は 日 Ħ 遇 記 0 あ w は 手 75 ス る。 32 35 紅 13. 3 为; 力 亦 Pij 力 とあ た。 0 印 720 病 12 0 7, 2 あ 兵 と共 32 間 かい क्ष 21 5, なく、 送還さ 八 月 32 --チ 3 九 7 1 H b 1. 12 w 7. Vo は ع 江 記

20 72 島 方言 デ 77 Ti. 1 去 情 0 12 72 13 ス 手 チ 0 ヤ P ~ 1 1 ル w w 1 分: ス ス を幸 は 来 2 75 せず 2 7" 7 1 才 U 1 2 --7; 0 + 35 X 11 调 は ~ 赴 0 ---A 段 72 任 富 0 L 0 有 な あ 汉 5 2 3 腙 た。 人 分 21 12 今 嫁 船 1 同 720 Th 议 7 A 失戀 は を継 力 6 L L す 1 72 7 0 1 普 大 か 0 = 0

戀

人は今寡婦とな

つって

ガ

フ

1)

1

17

あ

る事

を聞

S

72

攻

ブ

y

2

25

着

V て見

32

ば

---AE.

徐

3

0

5

すり

ローザ

は

Total .

-1-

(1)

流泛

0

72

23

il [11] 火 0) 洪 П 70 分を愛 うら は 0 17 [133 [15] 1 72 チ 而白くなくなつ つき易 i 人 w 70 と別 1 7. 72 チ スジ L -70 よくなるで , L 2 1 'n ス 人 いいやう V 732 (1) 0) 12 10 -(" 6 至 夜ローザが急病 スさん やらて 外 見 つて趾僧 て來 出際ちてある。 12 32 あららう 新た は、 夫婦、 ある。 る。 1 に初まる。 U -j-ス 13 7. ーザは告 1 供 1 13 つて来た。 ザ Sis は サデ 焦妬も起る。 为 ~ 1 利共とガード • 0 . 0 TI たの ーザから見 やらでな ^ 神様 1v ル 2 1 2 0 一同大概ぎをし 0 9) ナー 部族で H FI ヒステリー い。一方に 32 記は、 77 はい ス 12 よれ . IIj. a 滥 Ci 突然
ての過でな
く 7 初見 र के 以 ば V 々便つて弥 た 1 前の愛人との なる。 3 ス 八五 かも 0) 事を得 宅で 三年 次第 72 引行き悪 元 \_\_\_ 72 交際 なっ -1-にこの 13 바 1/2 ---月 -1-0 13 1 V 八 月 ás. 方言 追 H 11: らに ナレ 2 日 デ

11 な د دم III. 治婚ではな Z-は 0 び男子をあぐ うち た: 船 7 25 かつ が、 3: 17 72 たが る事 はこの例では効力 y 111 になるか p 戰爭 な ~ 1V つたが、 2 为言 侧为 3 始まつて 裁 为言 この 7 フ 75 8 (1) 所で 夫婦 ブリ チ 1/13 ディ と云 P 主。 は 1 ŢŢ. 才 3 w 0 0 1 伏 ス f:j: ~ 72 相 13. 和する 又もや に取っては非常次傷感であっ 50 0 は、チ 0 72 事 111 挽言 ヤリ は Tite! 10 な す すれ 3 ルッ 3 1 スト 塗に • はざ 75 2 江 簡幾 12: 0) 0 St. 1: た。 好 カン・ 72 は U 正當 2

包 婚 32 朝 はチ ても 中 この ヤール Alma 主張が通 スがクリミヤ P Inkermann つて法律 戰爭出發以前で、法律上 の戰の後、一八五 上の手續 0 終っ 五 た 年三月歸 0 は の手續の濟 一八五 國 した翌 六年 であ h だの 华 つた。 0 引 は ってあっ セ 卽 112 5 ス þ 事 た。 質 水。 1 上 0 12 離

頃始 と云 5 3/ て居 p ラ ふ事 めて通信 フ 歸 る。 カ ディ 2 った時は、 獨逸婦人を娶りて幾人 ある。この人も成人して後 した。オハイオ 才 の弟 未だデェ デ エームスは一八五四年 1 4 州 1 ス かの子女の 多年農業 は生れ アメ に從事してゐたが、 リカへ渡 てねな 父で の生れである。 あ かつたが、 つた。 る。 ラフ 一說 後アイル 今二 力 デ 21 1 よれ ユ オ ランド . 为言 ば H 1 T クに メ 12 U リ 引 1 カ 顶 ザ あると聞 られ \* 分言 去 7 3 72 IJ

その 分言 12 20 遙 ス 順 力 ミル 30 K 人 < アイ ててこ なり の子とも云ふ) る。 ナで iv の小説的な結婚 ラン 再婚したと云ふ噂で ヘル ドに恋 ン自らが最 と再 たが 婚 も悲劇 後 L ヘルン 12 たと云ふ噂もあ あつ 母 に終った。母は歸 の事を開 家で 72 は遇ふ事を許さなか いたのは一八五八年 る。 それ 國 一の後、 から一年の後二人の愛見を見 從兄弟 つたと云ふ事實 25 九年の間 あ たる法律 らし の事 家 7 5 (或は 悲し たさ 母:

ス 父 b ラ 分言 y ローザをし P て裁判官を勤めたデオーデ て憤らしめた婦 人と再婚 • 7 ラウ L たの フ は オ 1 \_\_ 八五 ドの未亡人で四人の連子のある -1 年 7 あつ た。 その 人 は 南

何 = 1 in 51 8 别 は てあ  $\equiv$ 存 人 7 3 0 つた。 7 らから 女 2 为言 111 0 3 1 後三人 3 = 1 明 0 15 谏 ウ でであ --3 1 年 げ 0 0 720 赤 人 13. T 末 治 IJ 4)3 婚 (1) 娘 1 ~ と洪 てニ ス 12, 人 111 とな 1 B \_ 1, 今来 本 21 亡 が 15 遊 ウ 人 ( ジ L 3 1 T 遣 0 の三人、 族 1,0 :

修し 後步 713 年 ス 5 - | -テ 12 72 等 一は 餘 T 2 ----1: 月二 なく 軍 7 を送らうと企て 光 -船 な P IE. 0 2 夫 \_\_ 720 日 小品 20 2 ラ 0 77 0 3 カ 預 父 號 父 け は 0 た 720 72 幼 は、 1 3 0 ~ 鄉 子 父 2 (第 女を あ は 0 0 途 银 後 チ 0 中 隱 連 72 印 Z 度駐 办: 12 L 1 7 FI 7 2, それ 度 在 ス T 子 強 ع of 1 な は 女 2 0 w 不 か ラ つて赴任 2 ---幸 同 3 12 1 25 ٤ 12 3 1. 共 72 25 L 2 12 PA: L ス たが 果 ラ 珂. 王 5 56 フ 75 ズ 學被 12 1 FIJ 任 力 殁 度 地 江 デ 为 1 < 17 を せ な 赴 網信し ク 0 才 1 た。 3 0 40 36 た。 た 1. ラ 引 分言 7 居 \_\_ 25 3 八 借 72 ツ 1 康 女长 1. 六 請 3 1 0

5 7 力 L 0 ~ 詳 菜 0 w 1 2 \_\_^ 5 A 113 0 V 說 -N: = 12 #: 分言 1 深 10 12" = 1 ブ 0 FIJ " 25 7 見 10: ~ [iii] 17 つて、 る。 を 血 來 7 ^ ^ 當時 7 w + 2 1 分; 0 IJ 0 事 シ 日 人 情 p 水 0 に歸 25 啊: 於 生 格 7 母: 3 12 北 12 0 冥 果 到 75 具 131: ナ つた當 妹 4 0 有 72 な 無などに 5 影 時 力 總 0 事情 ら手 を及 は、 つい 紙 15 を受 L 7 若 1 古 け 居 V 72 ラ V 50 親 時 30 フ 戚 5 カ 2 デ 22 30 1 0

15

6 2 得 2 72 問 手 15 紙 72 台川 12 2 ぞ 0 賴 當 h 時 -0 go. 狀 0 35,3 た。 分; あ 2 0 3 内 0 人の 異學 妹 工 1) 7]-" ~10 ス から 父の 妹 0 1)

ジー

力

一八九〇年一月七日、

母: を見 处上 名 テ 72 0 1 570 分言 は E 父 な 12 世 77 分言 1 U 0 T 力 2 1 1 T 0 1 自 g. ザ 力 初 0 3 しきリ ス 4 と申 分 6 ح 才 23 3 0 72 \_\_\_ = 0 浴 治 新 0 L 刑. ラ V P 10 樣 奶 7% 多 遊 島 た 25 33 3 游 かっ K 0 0 25 事 たぎ 25 5 75 5 0 姓 を 5 が 居 V 居 手 て、 3 省 6 は など 覺 紅 行 節 ब्रेट 0 え 简 私 72 1 力 知 32 時 0 かい 7 1 恩 居 7 43 烈 6 3 せ 333 え 利、 3 かっ 分 ませ 戲 7 は T 5 あ 遇 居 知 参りま n 7 1 ん。 先 3 0 25 3 堂 づ à. 限 自 參 5 i せ 父 フ 5 分 1) 7 た。 3 1-25 ん。 0 は 11 -7-2 残らず喜 1 よ 3 供 = L 3 V 1 n ٤, T 12 家 72 イ フ . それ Fi 力: 栖 デ h. 工 7 ٤ W 1 0) 御 サ 結 7 ウ 力 ス 5 夘 1 1) " 婚 q. テ 1. 5 3/ 0 1) 島 に、 73-P ili. 2 " 致 12 婦 は 0 3 居 人 つぎ 出 黑 1 します られ 江 V v 25 III 力

4 人な 私 洪 3 0 事 17: カラ 及 0 X 叔 + -11: 1) -1)-3/ V 1 4 教 . 合門 プ V 叔 ネ 1 母 は、 2 为言 ギ IJ 父 E 3/ ヤ 0 致 結 會と、 婚 古れ 自分所 72 事. 屬 及 0 次 新 U 1 婦 0 -7 致 卡 3)

1 致 7 な 1 72 [[7] 0 3 h 720 に参り 0) デ 領才の と随分怒 しました。 るます。 ラーと云 一に考へられた)の人である事を聞かれて、直ちに新夫人を迎へ取る事を主襲され 1 て、 男の ス 新聞は召使やら通辯やらとして、たしか具隊の様であつたファ け あ ました。 今、 り易 この人と父上とはこの男見をサレー叔 る子供でした。父上が餘り外出勝ちの時はこの人は隨分嫉妬もしたと覺え 見は誰にても好かれ、又私共をも好 ふなと、 この男兒のために教育なり何なり、一切叔母の方で負擔する事に 古い S. この新婦は綺麗な黒い製と髪の火柄の肥つた人でした。<br />
氣に入 小バ そして無精な人でした。英語 日記から父上が歸られてのちの事どもを寫してゐます。 トリッ クを連れて夢られた。 いて、 母に任せて が下手なので、話は容易にできなか よくなつきました。 私もダブ リン ローで教で育てる事に にるた頃 > そして怜例 \_ へは度 1 その當時 して • らな な面 バ

7 2 15 23 32 保養する事 最 1-一番よからうと云ふ事になったのです。 为 の腎者に らどれ 程 77 る見 なつて、父上も時々遇ひに行かれ か覺えないが、本人は國に歸りたいと、 せ、よい看護を受けてのち、轉地のため、ダンドラム村に逗留 た。どうしても充分よくならない。 しきりに云ひ出したので、そ L

私

は

7

12

T

1

77

おました。

論 12 叔 -[3]: 双 母: ば この となる 人と総署 わ H が知れ の旅費を掃 ました。 つて その子供 男兒 は は 叔 -[3]: その 0 ところ 後無事 に残 77 清 りまし V た 分 720 語る 13

ちデ 巡 家 涠 力; 25 1 37 て後、 書々 しは は事質 父上 8 叔 の妻であ なく、外 せな ·III: 7 二 洗 しく この とって 法 禮 V この結 かどう 、兄弟で へ持 を施 る乳 人 思つて欠上 0 力 人 2 婚が ギリ が離婚 母: って行きました。 か L し、 の手 知 祖父 もな シ りません。この二人の兄弟 4 から受取って來 の寫真を見 てんなに終 0 117 い、と誓つて云は の名を貰 詩護 を作 上の子 る事 叔 る事 つてデ つた事や、 13: 25 て、 15. 息と結婚 も厭だと云つて取り下した 一致 赤坊 正 沈禮 37 1 して、子 父上 720 2, にまで怒りを移 スと名をつけ が済んで居る 0 した 赤 为言 遇 際を 供 坊 又結婚しようとして居 13. なか は は父の 17 2 つた Vo 力 72 1. L 72 ガ FIE 1 0 ~ 0 です どうか分らな ので、 於 送り 分 赤坊と男見 曲 IJ は ヴァ 簡 後 かっ 私 Fil 7 ^ ブ 0 る事 です す 1 17: 72 到 は を非 10 沈 3 分言 IV 1,2 0 仕 サ 7 江 兵 2 2

され つてるました。そして叔母の財産を取り上げ、 サ る V R 5 叔 12 母: な は のりまし 追 A 年を 572 取 この 5 老耄の 人 々は自分等 やらに なり、 でも又 叔母 横着 をウォ 僧侶 遊 な、 る。 ダ 即 1 フ 叔 L 才 ·IJ: V 1 人 0 夫 1. 12 0 12 0) つれ 乳 丰 戚 17 出

當時フランスの學校にゐたバトリシオの悪口をなし、似母の金で殺機をして、それを 712 なくしてしまひました。叔母 つたが、 自分のひどく貧しい事も知らないて残くなりました。 はウォ ターフォードの近傍のあばら屋で何養澤品 一つな

-J-T るました。 私はあ ンー・へ の綺麗な男兒のパトリックがその後どうしたか知りたいとてれまで歴 パ ルンか トリッ クこそ、質にひどい目に遭つたと思ってゐました。 ら、バトリシオの事をいくらか聞いて大層喜びまし H'F 年 こ案じ 0

せ し上げまし 200 1. なつかし IJ 7 0 母、 いリラ様。 ローザ もうこの上書く事がありません、 ・ヘルンの寫真を見た事もなく、 覺えて居る事だけは皆申 あると問 いた 事 3

てれだけ書いたので手が震へます。

一八九〇年二月七日いつも纏らず塗する叔母リッジー・ハーディーより

5 手紙 幾分の見量負と幾分の競非難が潜んでわないとも限らない。 の記者 は ヘル ンの 17: から見て鬼手疋の 小站である。鰒の人となりを説 老いて幾分記憶の いて

確 かならぬ事 は、 日附が前後二様になって居る事ででも分る。

0 0 弟デ 事情 同じ 5 を問 P 1 合せ N 4 ~ ス た物をヘル ~ 0 あ 父 0 てて當時 妹 イディ ンに途 Ó 事情を記した物がある。 ス った物である。 0 婿 ス テュ アー r (學校を經營してゐた人) これも同じくデェーム スが、 からヘルン 當時

一八九〇年一月二十八日、

デエム線

赴 +" tin 下 ス -1, V b 何 12 p (前 た。 B ラ あ な 略) る事 1/1 11 17 つた時、 そこで女が 0 P 1 情 私共 = 0 = 1 12 )V 纠 事 所屬聯隊と共に、そこに行かれ、 フ土着の人である事しか知りません。父上はその島々が英國の は母上を知らず、 0 よるか知らず。 79 7 なくなり、 ラウフォードの妻でしたが、 人の子女を連れて歸英した。父上はこの未亡人と結婚して印度に 御話 ついて父上は鯖英の途中紅海でなくなった。 寫真も持ち居らず。 の寫異はリラの母の寫異です。それ 母上と結婚せられ 夫の死後マッディ、 ただギリシ ヤの婦人で、 たが又離婚され デ は 3 もと南アウ ーデ、 (中略) 7 保 イオ V 護 0

それ

この数年間は七八兩月の外は戸外に出た事もありません。

1

妻は大層弱くなり、<br />

31. その て、 かれ 0 は 73 作 T 思 4 72 を讀 21 紙 1 は B せ 加 をやられ よら 5. んだが、 御承知でせ 82 L 事 72 かい ラ ので Ļ 私は七十一の年にしては頗る壯健です。 てした。 フ せう。 500 力 てれ デ 1 餘り も當然の (後略) 才 2 と云 の結 急な事でした。 事と ふ 果 は 名 加 存じます。 2 何 した。 でした 卻 合 333 御身 ラ 兄のえらくなられ フ 私共 カコ は デ 銀父リチャード 文人 1 B 才 とし -为言 21 ての 卽 1 72 >1 ち分兄である 1 兄 0 雑 0 を見て驚 のなくな 名を見 誌 (

足下に忠實なる 3/ 1 0 ス テュ P 1 ŀ

E. 华勿 ス ラン 品品 つた事があれば知 ド女児が ヘルンの傳記を編纂した時、 りた いと云 はれて、 夫 人が記 失人に向 されたのは つてヘルンが平生何か つぎの 物 7 南 る。 雨親に開

処を打 それ てした。 ---私四 から自分 らま 口 渡 本 L の時でしたと思ふ。 人の 720 は 7 その 7 やうな小さい女、 さん似だと云ふ事をよく云 時 私 ママさん 一日大層 この 0 旗 打 よく見まし いたづら致 たれ た痛 つて た。 さてママさ しました。 ねました。 髪の毛 の黑 んを覺えたやらですし ママさん立腹で、 V 大き I. 私の III.

如 何 25 かっ は V おうなマ 7 さんてした。 不幸なマ マさんでした。 氣 の毒な女でした も車で出るばかり。

ます。 です。 せら。 達です。亭主可愛がりません。誰可愛がりますか。しかしあの亭主少しむごい心あり 21 和 を氣の毒がつてるました。そして大層慕うてゐました。 愛りませう。 あなた少し思うて下され。あなた、私の妻でせら、あなた一雄と巖とで私の國 親切ないです。いけません。國の女可愛がるでした。あなたにさやうならしま このやうなお話いけません、あく思ふさへいけません」と云つて大層ママさん いかにくかはいさうな、心痛いです。あなたの心配の顔見るむつか あなた、國の言葉知りません。一人の友達もないです、ただ亭主御女 しくない

た。 私馬の上 を見ました。 したらう。巖か清のやうな時でした。私、乳母と遊んで居りました。背の方に澤 u ツ 大將と思ひました。唯ての時如何によいババ様と思ひました」 プ 一私のババさんで喜んだ事が一度あります。あの時です、私小さいでした。何歳で ブデ にです。 ロップ、この時乳母笑うて、私を高いに抱き上げ会した。同じ時、 私小さい手でパパを呼びました。パパ、直ぐに私を乳母 如 何に澤山の兵隊さんがガロップガロッ プでした。 から取り 私大層喜びまし 私 りました。 のババ 11!

小

0 H 相違、 は自分が似て居るから小さいとあとから推したものであらう)に相違はあるが、 影號として當時を想 言語 の不通等の外に、 ひやる事ができる。 愛見を捨て一時は熱愛した夫を捨てねばならなくなった事 ヘルンの同情は全く母の上にあるの 金體に は気候

馬山 妹ミン J-1 ーに與へた手紙につぎのやうな記事がある。

を重く見て居るからである。

今日 L :7: からむもちやの に來た、丈の高い婦人であつた。尤も丈の事は比べて見た上でなければ分らない。は てくれた。雨を含んだ雲があったが、雨の降らない時れた日であった。その頃未だざ ての人は層んで自分にキスした。今でもその手の觸れた事を覺えて居るやらだ。それ つきり覺えて居る事は、こんなに綺麗な人を見た事はないと思ふ程の人であった事だ。 て何でも月たたきをたたいた事を覺えて居る。内へ入ると除子段の下へ購入が迎ひ ~ 私 行った家の事を少しでも云ふなと云つた。私からそれを云ったかどらか覺えない は着けてゐない。大分歩いた。そのうちに高 は父とダブリンを散步してゐた。少しも笑はない人で患ろしかった。萬子 鐵砲と繪本を貰つた。贈り途で父は乾葡萄入りの菓子を買ってくれて、 い家の前の石段のとてろへ来た。そ を買っ

から 大 8 叔 取 大叔母 母 3 は 1: 怒 げ 6 はそれを見つけて大鰻 0 な 32 D た。 H その \* 1 5 數 年 ち 後迄 77 は は デ 怒り出 云 か は 1 した な ツ 1. 力 0 为言 0 7 た。 7 ラ 私は え r ス 恐ろしくな を 殺 L 2 つた。 居 る繪 金 S 砲 あ も繪 0 本

から ٤ 度に 友人テ 5 क्र ^ 0 云 丈 その 行 3 12 0 0 ブ ュ 高 2 0 55 T 事 13 7 v 5 = 婦人 芸 亦 2 を傳 ソ 3 つて 1 5 1 事 は云 へて 2 は、 父は 居 を 叔 る。 好 居 ふまで 母: ~ 30 TF 楷 は w à 書で 1 らに 分言 もなく、 ブ 私 3 v 或 も見 Hill の讀 亦 文金髪婦 力; 1 えな 3 父のところ 1 7 るや ラウ 叔 かっ -[3]: 人 つた らに、 0 フ は 終 72 才 生ラ ので、 ^ 8 1 手 虎 12 F. 紙 À フ 夫 を出 人で 象 生 0 力 母: 0 デ V す事 と別 \_\_ 哥 1 あ 度も返 つつた。 などを手 才 を私 32 0) 父 る迎 を赦 ᆁ は 3/ をや 紙 11: 命 ン 8 12 3 17 シ 書 0 な 江 な ナ か V בנל 0 1 V 事 7 72 0 テ と云 1 は 死 720 な 72 لح 時 つた 時 代 5 FI 5 <u>\_\_</u> 0 0

w 2 为言 出 12 劉 して、 終生 思慕 0 念を絕た なか つた事 は、 未见 0 弟 デ 卫 1 2 ス 25 圓 72

手紙にも明らかである。

覗 き込んだ事を覺えては 御 身 は 應 0 á. 5 な大 かい るま THE SERVICE 色の Vo 目 每 晚 をし ギ IJ た淺 シ P 黑 風 V 17 美 は 指 L で十 S 颜 字 かい 架をつく 0 ね 25 御 2 T 身 0 父と子 搖 を

ふる a: 制 私 利、 と精 A 13. たのは母であった。 =/ 洪 御にたヘず、支配を憎み、 70 の知らない人が居る一粒にはいつも魂が二つあるやうに思はれる。一つは諜襲の心、 思うた。「ここに の下に、 その 人種 信仰 事はできなかった。……荷くも私に善い分子があれば、それ は緩な風をした淺黒い癇癪特ちの子供であった。そして金の耳輪を下げてあたが、 震の御名に於て」の祈りをする事を数へた事を覺えてはるまい。母はその子供ら の才能でなく、 を信ずる事 これ一つ。今一つは忍耐自重の心である。 この方は三十になるまで、 0 等 て礼野郡 に隨つて三つの力、殊に十九世紀がやはり奪敬を表して居る生命の源なる保 御身を置かんがために、御身に三つの小さい実をつくつたであらう。 魂から は ありませんか。……御身の寫真を見て、私の 0 0 できる力 來たのである。 私は一かどの富よりも、 開 13: 愛する心と愛する力こそ高 40 の魂が生きて居る。又私と同じ欲、同じ心、同じ木能を持つた である。……私共 ――小さいながらに 何でも規則整頓を嫌ひ、前後の考なくして愛憎の念題き 正を愛し、邪を憎み、美なる物、 は 母の一枚の貨像を欲しく思ふ。 母の子である。少くとも高 倘 成功を私に與へた美術 である)をつくるに足る資格を有し 血が躍るやうに覺えた。 は私の魚 異なる物を貨獎し、 尚な人一融通、 に對する感受 その らないギ 力を用 7)

w 1 は父 0) 事 12 つい て、 别 0 手 紙 に書 V て居

赤 所 居 と思 屬 300 私 V 聯 HE 0 30 覺え 隊 3 ~ と共 着 FIJ 1 2 72 0 度 大 17, 楷 居るところで 力 勢 書 6 M) 長 0 7 EB A 12 Vo 來 手 N 刷 3 た 紙 L たや は、 時 を JE. 経に 私 私 5 12 父を見 列 3 12 送 書 つて、 抱き上げ L 72 S 食卓 2 事 か 大 は 7 蛇 0 0 Ŧî. F 度 72 À 3 馬 力 虎 L 5, 步 21 g. かっ 乘 祭 江 1/1 容易 た事 0 간 0 57 事 1 父 5 3 8 覚えて ひとり 書 は も覺えて 沈 V 默 T ~ 家 居 あ 居 讀 0 る。 0 72 方 3 23 7 72 と瞪えて 叉 あ 私 2 た は

Tay! は 力 ス L 0 12 ^ 720 江 ·E]: w w 25 2 H 1 この 1 同 は は 旗 7 父 情 叉 三人 لح 别 方 0 殊 餘 0 U 21 特 属 3 手 1 その 12 1. 紙 1 7 12 P 1 ^ 鼻は とで、 引 1) w -ザ る。 私 2 筝 ~" 办; は 肉體 記 ス 25 为 لح ウ 老 5 111 3 彩 的 は 1 精 1 ~ ~ た THI -21 w 1 は 的 0 2 0 は 0 21 T 父に似 如 = 72 2 5 1. A L は ン 0 か 7 語 12 \_\_^ たところは 見 誤 日: して 1 妹 解 1 3 1 悉く あ = ^ 1 な w 0 72 12 知 5 1 12 は 0 7 と云 酷 東 小 居 < 似 京 世 7 つて さ。 111 3 事 队 居 n 王 體 る。 分言 3 13 數 ザ 114 分 る。 ~" 21

w

1

0

横

12

は

12

な

S

^

w

2

型で

あ

る事

を示

して居

る。

2

0

引き締

0

た

1 作 6 0 身體 著 台 近 TI! III 何 32 3 皆 ~ IV 1 家 25 in 有 0 特 霍 1 か

< 陽 フ 72 ス 0 7 72 谷 係 73 ~ 0 力 廟 7 w 1+ デ 0 デ 力 ^ 能 113 1 7 1 1 w 0 Si ち 3 谜 13/6 0 方 才 1 RE 25 2 婚 ----1) 25 は 0 鬼 牛 石炭 72 顶 弟 317. ~ U 1/2 壞 · 件: 25 1 iv 0 生 隔 50 步 T は 1 天 P ず 隨 32 Till: 1 25 0 1 0 る 世 T 业 55 最 ラ テ 2 72 3 1 0 " 大 ス フ 311 狐 2 1 3/ 0 不 0 フェ T 彭 SE 0) は デ 0 7 臆病 72 111-凡 3 は は 頃 1 紫 源 0) T 0 C 7 外 古 は 37 小 凡 0 0 肝宇 剧 11 部 無 T 0 柔 72 兒 的 順 X 2 地 V 着 新 2 13. 25 0 6 il 頭 TIV: 25 7 取 婚 25 12 あ 最 荫 à. 通 腦 0 25 は 1111 過 2 L 8 T よ 0 何 3 親 7 72 人 L 0 25 0 4 坳 し当 生 7 か 短い 不 大 1 安 4 は 0 か 力 な あ 友 0 根 32 遂 3 力 3 6 人 物 柢 72 知 3 < 驱 25 風 37 7 小 3 とな 2 8 な 情 云 3 殘 江 欺 3 0 は かっ L 0 V たって 72 近 子 32 分 0 1 32 17 1 3 72 0 あ 2 力 五 1 30 0 バ 為 あ らう。 分 あ 六 1. 院 と疑 1) らう 合 0 72 3/ チー 0 分言 家 tii 才 70 是 那 度臣 1 25 中 ラ 12 jiE! ラ 0

て居 る。 1 1;]: 动 12 3 洋 15 3 > と云 学 为言 寸 器 H w 3 3 1 木 1 [77] 0) 3 Ė 25 情 [ii] 152 死 \_\_ 生 情 な 力 分 5 25 6 V 來 निर्द 3 洋 弱 C かる 居 3 12 6 5 者苛 東 弱 3 す と自 洋 3 8 0 25 をし 劉 É 31 反 す 感 L 物 T 3 は T を は 居 愛 111 な 情 母: 1 3 6 25 分言 72 な [ii] 坐 0 暗 す は S 2 と云 3 12 37 强 生 Iii 8 ふ考 者 情 田: m は 25 25 堂 II 力; 级 墨 す 25 す 洋 深 3 對 る て、 反 3 古 同 岩 抗 3 情 m 反 統 Vi 0 力 態 of Ist. 6 ~ 度 25 42 w 起 分 1) 1 班 7 0 心 間 Fr. Co

約 7 17 12 改正 東 は、 反抗 築み 0 凤 本國 などを呼 込んだからてあった。 为 5 シ 政 府 > を著すに到 に領 シ んで居る日清戰年前 ナーティや 地を賣られ つた義侠 學校 TH て、見捨 印度にありては黒 にありては、地 心 の弱き日本の味方となりて『知 の動 てられたフランス 機 はててに基づいて居るでは 人に 動説や進 账 方 人に 化論 Ļ 同 \_\_ に迫害を加 情 2 l, られ 0 才 Ħ VQ 12 な 木 リア へたロー 日 ילה 本 12 渡 ~ 0 mi 5 ス -C 21 -7 舊效 は さか à 條 9

0) À ~ うな事 w ンから か ら起って居るのを見るのである。 年その友人に對してもつた好 悪 の念に関しても、 その 動機 は父と母 0 もつれ

然認 T 72 災 てを去 H 12 12 本 日 横 4 婦 たとヘルン w てわ 人は 本 ンは 「濱で死んだ)この人の妻は日本人であったが、ヘルンに向って『「甲」さん つて横濱 人の奥さんを紹介しましたかり 熊 な 『甲』の夫人であったの 本 い人であつたのかと考へた。それから『中』 は に出て 時代に上京して、かねて交通をしてゐた友人『甲』 夫 人に語った。これがその一例で 『乙』なる女人を訪うた。(この か。 と尋ねた。ヘルン 紹介しなか ある。 つた「甲」の心事 『乙』なる人は大正 は不 に對する敬愛の念は少し減少し 一思議 を訪れて滞在 に感じた。 は 少し解 十二年の さて L 難少。公 した。そ は は 大震 あ あな 0

2 H in 5 10 0 木 di. 5 0 日 情 ち -た 7: 30 17 1 0) 開 研 新 分言 き知 究 夫 あ 人 岩 0 0 12 720 1 預得 あ 72 2 せ ^ 0 w B 0 72 32 图显 1 X と手 係 は 江 情 V 力 哥 0 5 0 た。 为言 切 折 出 22 雲 Pa 17 w 池 5 時 代 1 0 5 分言 720 12 かっ 大學 6 72 本 文 3 らと 圆 通 止 力 B 5 3 L 6 新 往 72 何 0 夫 8 來 は X 知 कु らな 2 は L 7 0 1 人 る ス V テ 新 0 た。 113 夫 1) 傷 この 1 A を 25 8 興 迎 な 人 12 0 72 720

及 問 ば 同 1 72 震 時 < 10 H 本 か 2 城 32 0 夫 は 人 を 1 人 驱 中 12 語 1 丁 0 TE. 115 T 雷な 数 720 な 敬 1 0 妻で 語 7 3 3 は 13 使 第 あ 江 0 720 = げ V 例 72 外 と云 2 1 30 0 國 人 3 2 0 72 は 學 者 笑 23 分言 ^ な あ 1V 办言 0 1 は 5 720 2 そ 0 ~ 人 h IV 25 な 1 貞 12 は 節 丁 7 潘 0 0 念 12 家 す 0 庭 な 3 な 25 訪

या

3

悲

L

h

72

٤

夫

X

12

0

2

32

71

333

30

0

た

2000

芸

は

32

1

居

る。

2

32

为言

第

\_

例

1

あ

3

約 ます 同 0 5 C X 2 束 か 1 は 0 企 0 111: 卷 1 あ ~ 72 0 は w 日 ---为 13 本 か P 1 3 1 0 0 V 1 2 1.3 抱 1 F. 仰 亚 0 1 ^ -2 5 7 ~ 决 w を選ぶ ち あ 32 2 面 2 震 25 は 喜 結 572 5, ^ 計 婚 w ば 官 晚 1 75 0 0 30 條 は 年 力 1 他界 5 東 V 件 2 な 京 72 13. 行 0 力 只 0 或 人となっ 後 を t - 4 L त्ता D 0 25 72 4 あ 2 長 婦 3 力 0 32 720 720 かっ は 6 X 會 ね 1 豆 見 兒 世 T -を申 を愛 南 聞 稻 0 田 别 な 8/10 0) T 1 す た、 X 鹽澤 汉 3 1 70 博 あ 文 程 72 3 士 3 H 32 かい 0 0) 크유 本 者 72 弘 デル大 話 分言 0 II. 25 3 15 分 或 沙 悪 九 よる) つて あ 人 管 は 可 0 家 館 0 720 な 爱 見 庭 姓 33 2 کے 0) 0 6

不 25 和 0 た 0 8 心 斐 を離 分言 よく現 别 しょうとして居 37 て居る。 る日 本の友人に送 つた手紙 (全集第十一卷三二一一三二七)

2

は n 5 るに 文通 5 本滯 7 な 1 丰 5 南 P 3 以 7 1 との 3 丰 母 分 T 前 ラ A は ス 在 力 2 英 0 为 1 1 中 0 1 5 敵 0 1 國 ら突然 夫 0 亚 111 V 夫 ス か て神 2 0 ス 理 7 領 人 人 ヘル 母: 片割 夫 9 由 あ 事 妹 が手 人 à B は 戶 ~ 工 つたが、 JF: 0 ~ 25 52 時代 手 うち ルンは或點に於て決して赦 リ 遡りて、 んで 21 ジ 釣 1 ザ 紙 紙 手 込まれ あ しま を出 ~ 中 に及んだが、一八 を送った。 紙を送った ? ス 25 ス るとへ ~ 及 つった。 したが 。 王 ^ w 2 て答 CK w ンが ・・メー JV. ブ 1 IJ 幾度手 文通 ラ ) ^ 2 0 から ザ ての時 たが 父 0 ウ 同じく返事 ~10 シ 廊 2 分言 を絶 返事 ス・ヘルンは 一紙を出 情 母 配 九 だけ 夫 を離別 六年 つた理 何 から 人 25 は に答 佐 13 す事のなか カコ III-な 不思議 0 i 唨 力 しても返事 (明治 はなか だた 折 へな L 面 った。 して、へ 3 て後妻を聚つた事 は解 日本にある兄 12 力 三十 12 めて った。 深 つぎに つた例は外に し難 反響があ ったのは、 なか JV. 防 ル < 最後 感じて v 1 な 年 つった -のであ 0 Co い 東京帝 安 ので、 シ つた。 21 0) 不否を尋 文名 再 らら 不道 末 ジ に求 つった。 0 もあつた。 U. 1 かっ それ 沈 理 妹 11 國 0 つず 黑 1 U 如 2 111 高 大 偶 は ~ U 兴 12 72 1 ラ きを聞 = 为 きて から、 1 歸 然 あ 2 25 = ウ 6 熊 1 怡 3 力 赴 懇 0 0 ~ 分言 本 72 惘 は 變 -[7] 25 方 任 夫 v て長 て熊 0 な な 考 3 7 な r 0 X 0 る 2 かっ 2 から は 15 3 0

男誕生の時の手紙の一節に『世の中には自分の子を生んでくれる女を虐待する人もあると 思ひ出したら、天地が暫らく暗くなった』とある。 く嘆いたのではあるまいか。同時にヘルンはこの頃からこの點に関して、 自分の父と母とを思うて、 一層著しく段格 ~ JV. 1 は

になってゐた事を思ひ合はすべきである。



大叔母の居所 『我が守護神』 ーー小ヘルンの悪酸 『偶像禮拜』 - 大叔母の熱愛 ---ヘルンのギリシャ お化けし 憧憬 コート式寺郎

箇 デ ての ス ۴ 0 1 1 0 \_\_ 刑 夏のバ 上流 身に に別れて、 に代 フ 才 オ と共にダブリン 加 大關係を有するに到つた英國サレー州レ 1." る代る滯在し、又夏になれば、 ンゴ 州の海岸ト 會では、夏になれば、 ア行はヘルンに取つて最も樂しい物であつた。 ひどくしよげてゐた小ラフカディオを引受けた富有なる大叔母は、 V のアッパ モア、及び大叔母 ー・リーソン町七三にある自分の家、 セント・デ ウ 0 正 1 3 | ローマ ルスのバンゴアに赴いた。 " デ海峡を渡つて對岸に行く事 F 舊教の友人で、そののちラフ ヒル 0 Henry Molyneux の家、 18 ンゴ アの近傍カル アイルラン 常時アイ が流行した。 カ F\* ヴァ iv この三 デ ラ 0 ラ 1 ウ フ 1 才 才 73

0 1 不 城 思 .0 養 東 な 洋 美 0) 術 美 骨 循 董 ぞ 得 始 像などを見 8 1 見 720 た事 叉乳 B 母: と共 あ 0 た。 21 支那 大 叔 日 母 本 所 1 航 有 海 0 -1-す 3 地 0 船 あ 長 る 0 家 ウ 12 工 泊 " 2 丰 2 ス 東洋 フ 才

1 1. 17 3 家 分言 あ 0 72

加 た。 廻りし 1 3 論。 ç, 州 IV チ その 北: T ラ 1 t と題 多 3 25 1 3 は ウ 117 友 仙 松 w ٥ ル ラ 0 1 毬 すっ 胩 0 = ス を救 を 事. 3 1) 0 文 1 人に 實 追 F. 拾 大 " ~ た。 そ 懷 叔 は 0 プッ w ds うとし 1 tilit よって美 は 母 1 ^ 游 3 0 w ウ 方 ^ 共 h 姉 1 w 12 工 12 1 7 1 美 1 17 12 化 自 居 取 0 は w 工 品 せ 好 分 3 しき w 2 ス 5 7 ウ 3 8 R U 0 礼 12 溺 + " は 小 2 15 不 變 死 1 III 0) 地 F. Ė 营 とあ 叔 3 夫 ^ 1 1. 分 0 る 5% ٤ 1:]: 所 X 36 思 0 從 云 5 有 3 0 叉 CS は 兄 3 为言 家 世 好 出 U 0 12 る 3 事 Will's 凡 フ h 0 は 0 18 だ 1 多 1 篮 昭 ヲ 分言 ウ V 0 ŀ 後、 L あ は 1 2 作 2 王 7 た。 7 0 1 17 酒 た。 0 1 9 3 施 X Tí. w IV ^ T 2 L 7 ラ T ス 12 w w た常 0 あ あ 入 1 1 3 イ 方 5 0 办言 0 15 " IV を築 手 720 た。 ラ 0 1. -段 支那 ح 怪 12 1 3 デ ~ 1 0 談 嫁 1. 遇 あ 名 場 游 1 0 んだ 7 所 中 T 顶 0 た。 溺 批 3 0 ~ 0 名 \$2 あ 1 ---57 7 蓋 H シ は よ 0

手 12 後 年 餘 るい ~ w たづら者で 1 分言 子 供 0 あつた。 嬉 戲 す る 好 0 ら嫌 を 見 N て、 0 烈 夫 L 人 V, 12 語 途方もな 0 た ところ 5 事 21 を仕 よ ÀZ 出 ば、 かす 幼 困 胩 5 0 者 ^ 1 IV 南 2 0 は

あ

0

云 雄 HE うとも 57 0 8 2 72 な 鵬 30) 胖 僑 居 0 な 海 72 0) 家 1: V 0 75 ~ 1V S 一 あ 0 1 叔 は 多 3 0 13: 720 1 ---~ は 丰 \$ w 埋を 呛 世 2 V ~ 解 0 0 させようとす de 黑 者 のせて、 戲 15 と罵 0 ^ 院 IV 性 戶 0 1 を明 2 とな 0 る。 逃 III げ を撫 3 け 婦 小 ると目指す人の 力 < 1 人 ^ 7 方言 32 w 72 \$ あ 1 は 0 720 そつ あ、 子 供 と月 可愛 I 0 2 時 0 0 F 棚 人 25 V に落 肉 13 は ^ 隱 为言 0 小 L 旅 ち つるや ~ て置 à. N w 文 7, 1 うに V かっ 喰べよ などと 6 した 見 後

まで 育 犬 てろろ L 牛 57 3 15. 乳 0) G. []: 7. 12, 5 2 0 17 大 大 Kate 叔 叔 V 母: つも 出: Mythen と次 を は 破產 あ 1 ٤ ^ るせ かっ w 5 2 を熱 ふ著 つい 72 モ 爱 IJ 分言 7 步 あ 又 1 V 0 720 72 小 15 と云 ス ~ 0 ~ w 未 3 w 1 亡人 1 1 多 2 0 1 この 0) なく あ 家 大 る。 叔 12 な 小に 仕 0 同 晴 ^ な T 75. 1= \_\_\_ 0 20 九 長 72 0 3 V 2 四 1 到 年 ^ 0 IV るところ、 1 年 3 前 愛

25

腐

败

L

力

30

0

72

時

見

0

H

6

37

72

alf.

B

度

K

30

0

72

絡 h Hir 1 17 0 70 な 75.77 影 AF. がき は が詳 退 源 か 3 0 4 を らち 細 5 矯 37 25 32 23 た から 書 9 0 10 乳 72 六歲 湖 T -[]: 23 應 30 と云 8 殉 頃 る。 行 つて 力 2 と題 ら湯 想 0 しま 7 像 す カ L 0) 3 殊更 3 V 部 强 信前 [7] 歷 10 屋 AL. 非 火 7 21 を置 12 25 2 B 獨 37 よるが、 力 3 25 で寝 캎 な 化 て、 H v 力; て、 かっ され 出て、 Щ 同 暖 時 6 12 力 570 0 服 毎 25 0 酒 v 科 夜 寢 72 The state of 黑 小 为 を恐 3 13 ~ 1 \$2 w 屋 w 32 て、 1 ると共 を苦 1. 3 乳 かっ 0) 說 5 -国: 2 17 23 t ラ 2 た

れば、 先天性の近視のために、 實際暗黑のうちに、又は薄暗がりのうちに、物を見たので

あるとの事である。 同じく、 『影』のうちに「ゴスイックの恐怖」と題して、ゴスイック建築の寺院に連れ

られて、 その屋根の実端を物凄く恐ろしく感じた事を述べてあるのも。 この時分の事 てあ

分であった。次に譯する物はその一つである。

ルンの遺稿中に五六の自傳的の斷篇が發見された。

ヘルンが企てた『自傳』の一小部

る。

私の守護神

わが美しき世界を」―

ーフアウストロ

今述べようとする事は私の七歳ばかりの時分に起つたに相違ないー その時分には私は幽靈の事

は陶黛とお化けとを信じた。眠りにつく前にお化けに見られないやうに頭からいつも滞 を化けが満層を引張るやうに感じた時にはいつも**い**んだ。 の上もなく確かな理由ーー 即ち私は夜となく輩となく、それを見たと云ふ理由で、その當時私 それから私はこんな經驗 10 0 しつ 間を被つた、 て語る事

山を解する事はできな

カン つた。

れられた、それから紙のかざりで総を取つてある澤山の小さい繪を貰つた、 少し敦へられたが、鸚鵡のやうにそれをくりかへすだけであつた。私は何故だか知らず 私を養成しようと企てたが、未だ何かきまつた宗教上の教育を施さうとはしなかつた。 を禁ぜられた理 た、 誰であつたが 私 聖 をしたのはこの精靈についてであつたと覺えて居る。 カン つった。 は父と子と精霊の名によつてと云ふ雁禱をする事を数へられたが、 母は自分の母 力 に入れて、 し宗教の事については殆ど知るところはなかつた。私を養つた老婦人は、ローマ薔教信者に しかしそのうちの一つの名稱が私に非常に興味があつた、そして私が始めて宗教 學母とその子を指 その肖像の橄欖色の顔と手と足が見えるだけになってゐた。しかし私はこの鳶色の その意味は分らなかつた。 殆ど忘れて居る母 いた小さい油輪であった、 を描いたので、大きな目の神の子を自分だと想像した。 私の寢室の壁にギリシヤ風の肖像畫が 黄色ぽい色彩であった、 私の好奇心を引いたのは勿論「靈」と云ふ言 その言葉の意味を知らな そして立派な金属製 ラ ラ 一つか 2 私は 10 ス 製の 教會 カン 1: 祈 の質問 つてゐ 高を へ連

恐ろしい想像 味悪さを<br />
競見するに<br />
到つた。<br />
今目でもその<br />
恐ろしい<br />
文字の形は、<br />
時々子供の<br />
時分の<br />
朧げな、<br />
そして つて見せるやうな事はない事を會得した。しかしその名は、殊に祈禱書でその正しい綴りを覺えて その答を今はつきりと想ひ出せない、 葉であつた、 一層、私に一種の鬼氣を感じさせた、そして私は花文学のほに名狀し難い不可思議の念と氣 その質問をした時には恐れてふるへた、 老 想ひ起させる事がある。 ただ精靈とは白い靈で、暗くなつてから子供 問うてはならない事だと思つたか に満 らであつた。 を作

のは、 圍 かねばならない事になった。この有難くない知識は家の友人、――逗留客によって私に與へられた 全く思ひがけなく、これまで私を惱ましてゐた物よりも、遙かに氣味の惡いお化けについて多少聽 に居る人 確かにこの理由から來て居るのであつた。しかしこんなに嚴禁されてゐたにも拘らず、 神經質の子供であつたか 及 は私に怪談や お伽噺をしないやうに命ぜられ、 5 宗教 の事は幸 に永く知らせない事にしてあつたらしい。 私も亦幽靈の話をする事を厳禁された 私の周 私は

その 的 私 の観念を作る事ができなかつたに相違ないが、それでもこの女は私に何だか朧げに悲哀の観念を のフラン 客と云つても多くはなかつた、 人は毎年きまつて秋に來て、 ス 製の繪本にあるたけの高 翌年 その逗留も の春まで滞在 い天使のうちによく似たのがある。その當時 いつも暫時であったが、一人だけ特別 した 改宗した人で、 たけ 0 0 の高 私には 人が

どこかの尼寺で幾年か續いて夏を送つてゐた事、それから尼になりたいのだと云ふ事を噂に聞 うに云はれた。外のうちの人にはこの人はただの「ミス・デェーン」であつた、そしてこの人が 人化したやうに見えた。この人は農殿ではなかつた、 つもゐた三階の部屋を、 いつでも「ミス・デューンの部屋」と呼ぶ事になつてゐた。私は それでも私は 「カズン・デューン」と呼ぶや

若くて、富んでゐたが、いつでもきちんと真黑な着物を着てゐた。 私は何故尼にならないのかと聞いたら、今に大きくなつたら分ると云はれた。 1 1 打つてゐ が美しか カン it 一般密の悲哀をもつてゐたが、それを知つて居る者は私の年を取つた保護者だけであつた。 の人は中々につこりともしなかつた、華をあげて笑ふのを聞いた事などは決してなかつた、 私の嫌ひな妙な甲走つた音があつた。 つた、黒い栗色の髪は縮れてゐて、どんなにとき下げても組んで置いてもいつでも小波を 深い方であつた眼は大きく黒かつた。聲も覺えて居る、音樂のやうであつたが、その 質はいつでも悲しさうであつた

は妙に眞 があつた。 一神様の氣に入る」やうにする事について語つた。こんな説法は私は嫌ひであつた。私の老保護者 やさしくなる事がよくあつた、それでも時々默り込んで沈んで居るので、近づくのが恐ろしい事 それでも私と話して居る時はその聲が非常にやさしくなつた。いつも親切であつたが、 M それから非常に氣分がよくてやさしい時でも 目であった。 そんな時に彼女は私におとなしくする事、虚言を云はぬ事、素直になる事、 ――私を撫でたりして居る時でも 特别

カン はそんな話はした事がなかつた。私にはよく分らなかつた、私はただ叱られて居ると思つた、それ ら憐まれて居るのかと思つたりした。

彼女は突然私を抱き上げて膝の上に置いて、私が恐ろしくなる程、穴のあく程黒い眼で私の顔を見 やうにしないで、神様ばかりの氣に入るやうにせねばならないのかと尋ねて見た。私はその時 うちに、たうとうこらへ切れなくなつて、私は大膽にカズン・デェーンに、何故外の人の氣に入る つめて叫んだ、 の足もとの腰かけにかけてゐた。その質問をした時に彼女が顔色を變へた樣子は一生忘れられ それから或朝の事(何でも冬の或淋しい朝であつたと覺えて居る)この退屈な説法を聞いて居る

「まあこの子は、 一神様が何だか知らないと云ふ事があるものですか」

「知らない」と私は息のつまるやうな小聲で答へた。

麗な花だの、――何でも皆や造りになつた神様。……あなた知らないのですか」 「あなたをお造りになつた神様、――日だの月だの空だのをお造りになつた神様、

との人の劍幕にひどく驚いて、私は返事もできなかつた。

神様はあなたのお父様でもお母様でも誰でも皆お造りになつた事を。……あなたは天國と地獄 引き續いて云つた、 「あなたは知らないのですか、神様はあなたや私をお造りになつた事を

を知らないのですか」

むますねっ 「それからあなたを生きながら地獄へやつて、永く、永く、火の中へ入れて焼きます。…… 考へ どうしてもその火から助けられません。……あなたはランプで指に火傷をした時の事を覺えて ---いつまでも、いつまでも、いつまでも焼きます、-- 泣く、焼ける、泣く、 からだが皆焼ける事を考へて御覧なさい、 ---いつまでも、 焼ける事を、 永く、

く さう云つた時の彼女の部つきは今でも私に見える、---その顔つきにあつた恐怖と苦痛。……そ

れから突然泣き出して、私にキスしてその部屋を出て行つた。 参不幸にしたからであった。<br />
私は彼女の云った事を疑はなかった、<br />
しかしこんな話を閉 憎んだのであった、 私の憎悪を隠さうとして子供らしい傷害をした時の相應に苦しかつた事が思ひ出されて何だか一種 それからさき私はカズン・デューンが嫌ひになつた、--- 新しく取りかへしのつかないやうに私 |苦痛を感する。春になつて私共を去つた時、そのうちに彼女は死ぬだらう――さうなると再で顔 ---殊にその云ひ方が患ろしかつたからであちう。今でも彼女の事を考へると、 かせた事を

を見なくてもよいなどと思つた。 しかし私は變な境遇のもとに還悪くも又彼女に遇つた。今度彼女に遇つたのは、夏の末か秋の初

93

ない、 彼女が は寢室 計 17 的 1 0 私は彼女の顔は見なかつた、 に諸酸に最も近い部屋に入つた、 5 (1 一番與の戸は、いつでも鍵がかかつてゐたからである。殆ど同時に、 とそろそろ上開 てゐた、 一上即 髪の 刻に、 を題えて居る。日は沈んだが未だ柔らかた色に満ちた微光がはつきりしてゐた。そのたそ て居るので、顎か か、確かに覚えてゐない、私はただそれが晩方であつて天氣が未だ氣もちよく暖かであつ上事だ 方の の黒 大きた四本柱の寝臺の足もとを廻つて向うの窓の方へ行くのを見た、そこで私はあとを追う んだ その時カズン・デェーンの部屋の戸が少し開いて居る事に気がついた。それから見て居る 私は偶然三階の廊下にゐた、 何 或は 7) い
着物を
着て、
その
部屋から
出て、
私の ズ かを見上げて居るやうに、上の方に斜 > いた。それで私は驚いた、そのわけはその月――廊下の方に関いて居る三つの内の 一しかし聞えない様子であつた。彼女はそろそろ近づいたが、やは かかもちやを言がしてゐたのかも知れない。とにかく階段の上に近い廊下 デ ら上の顔は何も見えなかつた。それから彼女は私のところを通りむけて、真直 ż 1ン ――ただ白い喉と顎と束になつた綺麗な髪ばかり見たのであ 力 ――この寝室の戸はいつでも開いてあつた。通つて行つた時でも ズン・デ ----全く獨りで。::: Z コン と呼びながら、 3 方へ進んで來た に同 いてゐた。 私は何故そこにひとり あとを迫 私は驚いて「カズン ーしか カズン・デエーンその し頭は かけて入つた。 天井 でね り頭の方が仰向 に近 ヂ 12 고 1

て應臺

の同性に出た。

彼女はそこで始めて私の居る事に氣がついたやうにふり向いた、私は彼女の

ばかりあつた。私が見つめて居るうちに姿もなくなつた。次第に消えたのではない、突然 後笑を受けるつもりで見上げた。……後女には顔がなかつた。顔がなくてただ青白い障膜とした色 ただなくなつたのであつた。私は数々晴くなつて行く部屋にひとりであた、

吹き消されたやうに 餘り恐ろしくて虚が出なかつたのである、 ――そしてこれまで恐ろしいと思った事がないのに、始めて恐ろしくなった。呼びはしなかつた、 の敷物は柔らかで餘程厚かつた。私の轉がり落ちた騒ぎで、早連介抱され、夢はられたが、私の見 ら骤いて轉がり落ちた、-- つぎの際下まで轉々として落ちた。私は怪我をした記憶はない、階段 私は階段の上までどうやらかうやら動つて、それか

た事については一言も云はなかつた。もし云つたら罰せられる事を知つてゐたからである。

彼女には云へない て來た。こんなに私におもちやを買つてくれて、にこにこしながら面白さうに話をして居るこのカ なに大事にされて恥づかしくなつたその貴い心はもうなくなつた、そして誰にも云へない一 を皆自分でもつて來てくれた。私は嬉しくないまでも、有難く思ふべきわけであつた。しかしそん の日に散歩に連れて出て、菓子やおもちやや繪や――色々の物を澤山――買つてくれて、その包み して愛してくれたので、歸つて來ないやうにと内々考へてゐたのが恥づかしくなつて來た。丁庶そ 來て例の三階の部屋に住む事になつた。彼女は又私に過うて嬉しさうであつた、そして私を大事に それから何週間 が何ヶ月かの後、寒い季節の初めつ或朝、本物の「カズン・デニーン」 が行って

目 デェーンは話もせず、笑ひもしなくなつた。きつと疲れたのである。しかし私は彼女が默つて眞面 へそつと來はしないだらうか。……私共がらちに着かないうちにうす暗くなつた、そしてカズ 中身の方が殼か ズ ン・ヂ になったのは、段々らす暗くなったのと同時であったと思ひついて、 愉快 I さうな人々の ーンは、 ら脱け出して、天井を見るやうにして顎を上に向けながら、 事によればあの顔 群 の間では、 私は恐れる事はなかつた。 のないカズン・デエーンの脱殻かも知れない。 しか し後に ぞつとして來 その部屋から私の部屋 暗くなつてか ……明るい店 ン ・

見えたっ 17 は危險だと云ふので、彼女の部屋に近づく事さへ許されなかつた。……彼女は財産をいつも行く事 つた、そして私は再び彼女に遇はなかつた、--それでも私は新しいおもちやで愉快な一晩を過した、 してゐた尼寺の誰か 風を引いたので床を離れられないのだと聞いた。彼女は途にその床を離れる事はできなか カズン ・デヱ に遺し、 ーンは寝る時刻まで私を相手に遊んだ。 書物は私にくれた。 ただ夢に見たばかりである。彼女の --- おもちやはランプの火影で甚だ綺 翌朝彼女は朝飯の食卓に かかつた肺患 出て來なか

恐れて 明を信じなかつたらう。私は見た事だけを了解した、そして見たから恐れたのであつた。 3 しその當時、 こんな妖怪の科學的説明を私にする事を至當と思つたかも知れない。しかし私はその説 思ひきつて別 0 カズ ン・デ Z 1 ン の話 をしたら、 誰 カン 意外の結果になる事を

かしそれを見た記憶はカズン・デェーンの棺が運び去られたのち、一層烈しく私を惱ました。

は 居る、 生礼 カン てくれるか、 私はカズン・デェーンの神様を信ずる事を止めてゐなかつた。しかしその神様は私に取つて何かし 彼女の死を聞いて、 つたらう、 願 彼女を憎んだ事――死んでくれたらと思つた事を知つて居るからであらうか。しかしどうして知 りに淋しい部屋に連れこんだ。……こんなに死なぬうちから私を何故憎んだのであらう、 ないと請合つたではないか。 たのでは ある。 古い脆げな思ひ、 ……とにかく彼女は虚言を云つた。……事によれば外の人々も皆虚言を云つたのかも細れない。 久昔はいつくしみ、笑ひ、愛したそれ等の死人は、今は脅かし、冗語し、憎悪すると云ふ觀念 が果された そしてたしかに魔物であつた。たしかに彼女は私を憎んだ、彼女は私をひどく恐れさせたいば ぬさきの眠 その恐怖心に伴うて、人の性格は死と共に全然變るか或は奪はれると云ふ一種朧げ ……當惑の餘り私は自問した、彼女の來ないやうに私を護つてくれる力はどこにあるか。 ないい 或はなし得るかを疑うた。その上私の信仰はカズン・デエーンがいつでも虚言を聞 彼女の魂は血や肉や骨を透して私の憐れむべき小さい魂を見たのであ カン りからさめたやうに、私の心に目をさました。……こんな恐怖心は野餐人に存して ――しかしその罰はこれから來る事になった。カズン・デューンの信仰よりも遙 と疑つたので、 悲むよりも恐れを抱いた。以前私は彼女の死んでくれる事を願つた。そしてそ 朧げな恐れ――ことに死人を人間の敵、悪魔のやうに恐れる心 しかも私の見た物はたしかに彼女の中身、 餘程怪しく動いて來た。 幾度か彼女は剛靈やお化けの見えるわ 一彼女の お化け 0

對して私は一つも答を得なかつた。そして私に暗黒信仰の第二期が始まつた、 は と名狀し難い恐怖の信仰であつた。 私の知つてわた人々—— 特本當の事を思ひきつて云へない程、ひどく夜の物を恐れたのであらうか。 明るいところを歩いたり、笑つたりしてゐた暖 かん の通 つて居る人 名狀し難 こんな質問 い疑惑 K

教書の一冊もなかつた事である。……カズン・デエーンは改宗者であつたが、文學の趣味だけは めて知る事のできたのは後の事であつた、 0 1 1] /半分も思い出せない、しかし私は感謝しながら驚いた事を一つ覺えて居る、それはそのうちに宗 デワースの、音書、 ż 7 私はその當時眞面 H の物ではなかつた。 ン Ŋ 0 1 ク 「海賊」 D 可列 傳 と「ララ」それから不思議にもロックの「人間悟性論」などがあつた。 枝や木の模様の革製の綺麗な本のマーテン挿 一目な書物を讀む程年を取つてゐなかつた、カズン・デューンの遺産の價値を始 六 ープ澤 0 「イリヤッ ――その遺産には「ヴェヴァリ小説」の全部、 ドーと「オ デ 1 " -1-話 1 のミル 古い 赤 トン・ラ い流 D 7 ン 1 ガ V ホ 私は ミス 1 1 版 2 のバ A 0 錄

分でどれ程自分を叱つて見たらう。しかし今でも私の心 をとはし終りぬ、 力 ズ デエー ン の一代を知つて居る人々はもはや土に歸して居る。 わが美しき世界」をと叫ぶ不平の聲がある。 の奥に彼女の變に對して「あ」、 彼女を憎んだのが 汝はそれ

1

1 云ふ自覺と、ギリシャ人の美に對する戲き慮受性の遺傳をもつてゐたヘルンが、自分をロ つ言に「僧像禮拜」と名づけた一篇がある。ギリシャ人を母とし、ギリシャに生れたと 舊敬徒に臺成しようとする企てに對して次第に反抗の氣を示して居る。

## 偶像禮拜

ある、聖きところより來れるサイケの前」

教會はその神々と云ふのは本當のそして畏るべき人物で――それを禮拜する人々を誘惑して破滅に げる知識主得たのは教育の傳說や高僧の列傳を讀んで居る時であつた。 **導くために、假りに論體を裝うて居る潓陰であると考へた。私が異教徒の神々について、** 初期のクリスト教命は、 異致徒の神々はただ黄銅や石に過ぎないとは敦へなかつた。かへつて、 始めて隠

in 天人に幾分似て居ると智像した。 自かつたー それから私はその神べが会側躺の天人や、舎化けや、サー・ウオルタ・ その所自さはフランス製の宗教繪本にある複せた天使でも中々及ばなかつた。との か化けとその一族は納入敦會更にある鳴い高僧よりは逢かに私に スコットの物語歌にある

思つたので 子 痩せた大 い事を發見して怨みまじりの言葉で断 て無愛想に答へられでもする事を非常に恐れたが、 1 異教徒 0 使は ——世話 11111 の仲間 私 17 20 力 になつたり、変際したりする事をよく祈つた、 ―には當然同情せざるを得なくなつた。<br />
實際悪魔には は何だか變だと思つたので、 ズン・デヱーン の事を思ひ出 つた。 何でもその神様 させたので嫁 ――後にはこんなに丁寧にしても相手にされ ひであ の敵 初め つた。その のうちは至 思院 悪魔は中 上私 3 極 化 源 け、 遥し でも フュ ズ 2 随 デ

書物を發見した、 Ш その幸福 京村野の女神、 後に或日 た、 カン し向う 教會史で悪いと云ふ神々、殊に異教徒の神 な日 の事、 かい 17 相手になつてくれなくても、 養牧の神、 どんなに私の心が躍 私共の本箱のこれまで氣のつかなかつたところに、美術 大きな二つ折形の書物で中にはギリシャの神話 海の神、 それから凡て面白い牛人牛獣の怪物、 つて動揺 カ L ズ たであらう。息もつかないで私は見つめ 1 々に對す . ヂ 7 1 る興味 1 0) 神 は盆 樣 にある神、 0 敞 ご増 17 皆こもつてる 加す 對す に関する色 华神、 る同情 3 10 到 角力、 しゃの約 0 7: to えず 英雄、

カン て見つ 又恐怖であつた。 を眩惑させ、 に動いて居るやうに思はれた。私は異教徒に彫像の製作を教へた地獄的魔法の話を思ひ出した。 むれば見つむる程、 態力 その繪のある紙 せ、迷はせた。そしてこの新 盆々その顔や形 の間 から何物 から 何とも しい カン 愉快はそれだけで一種 云 見えない物で私を恐 へない程 可愛くなつて見えた。 れさせ 0 不 可 る物 思議 どの C 形

10 できな かしこの送信的恐怖は消えてやがて一種の信仰、むしろ直覺ー と代つた、 即ちこれ等の神は美しいから、 何かと讒認されるのだと思ふやうになつ どうしてもそれを説明する事は

水 教徒」と云ふ言葉は 6 なりとも最上の美はいつでも多数の者に憎まれ、少数の者によつてのみ愛せられると云ふ真理に達 昔の感覺を私の心に起させる。 した)……そして、これ等は悪魔と呼ばれるのだ。私はこれを鏸轍した、――私はこれを愛した、 られたところでは實際又さうであつた。大分知識の増加して居る今日でも、 ある。 にあった聖徒、 私はこれを尊敬しない者は永久に憎まうと決心した。……あく、 (盲目的に、又搜索的に、私は一つの眞理、 ……その時中世紀の信仰は醜と憎悪の宗教のやうに見えた。そして私の弱 歌父、 ――どれ程無學にも輕蔑の意味に使つてあつても 豫言者の醜との間の相違の大なる事よ、 醜き眞理、即ち精神的道德的 さながら天國と地 その不朽の美と、私の宗教繪 一光明、美、自由、歡寒の 「異教徒」や い小見の 肉體的、 绿程 時 「偶像 に教 相違

生じて居る事をよく私は承知して居る。昔の自分の經驗について何かもう少し語らうとする前 つてたえず語らうとして居るのは、後の遙かに人工的な自分である、 一難儀 て少年時代のこんな散漫な記憶を思ひ出 す事ができる、 それを語る時、 それで明 5 昔の自分 カン 10 不調 和を に代

これを少し中止して脇路に入つてもよからう。

理由は説明しようと試みる事もできない。子供はただそれを見て自分の生命の源泉に及ぼした不意 る記憶である。 を説明する事はできない。どの子供でも始めて見た物が、この世にある何物よりも美はしく見える 數學的幾何學的道理がどんなに精密でも、子供が始めてすぐれた美を登ると同時に褪る愉快な衝動 美の理 力を感するだけである、 想を始めて知覺するのは、決して始めて知るのではなくして再び認めるのである。美學の ――そしてこの感じは朧げな深い記憶である、 血のうちに潜 んで居

なく、不朽の美術や思想の昔の幸福な世界を見た事がないのであらう。或はこんな人々の心のうち 美と感じなくなつた無数の人々がある。恐らくこんな人々を出した種族は高尚な物を經驗した事が の高尚な知識の方面は、 たのであらう。 多數の 黑暗々のうちに

敷代泳いだ結果として──光明の喜び

た感

デる事ができないと同じく、高尚な 人々は記憶してゐない、それだから、いつも分らない。洞窟に居る青白い目のない魚は、 野蠻性の遺傳で、長い間に次第に置き換へられて、消えたり鈍くなつたり

樂と哀情の不可思議な交錯 5 かで黄金時代に於て、美と共に暮らしてゐたに相違ない。三千年前か――四千年前か、それはど かし ただ一瞥の下に、古への美の天啓を得る人、 ――を知つて居る人、 この人は記憶して居るのである。いつか、ど -その後に續いて來る神々しき感動

對する傾値 うでもよい、今日役を動かす物に昔の影である、忘れられた歡樂の幻である。美の力、人生と愛に これ等の意味を遺言的に知つてゐないでは、その人の鑑言かすかになりとも神々の實

在と認むる事は決してできたい。

違ない、 る。 事を皆信する事ができるのは、まだ子供の時に昔の神々の聖き人間性を感する事ができたからであ 0 7= ウスも見た棕櫚の若木のやうに、すらりとした乙女の賞讃を細つてゐたに相違ない。……こんな 長い麓い足の有難さ、仕合に勝つた人の歡樂、デロスの神羶の傍に生えてゐて、それをオディッ 今私は思 .... その若々しさと强さの最善の物と自由に変つてゐたに相違ない、 との砂たる一身のうちにある魔の一分は、今はなくなつた美の世界に生存したに相 の競走の時

1 林 DI 共に宗教上の監督のもとに置かれた、それから勿論、私の讀書も嚴しい検査を受けたので 力で倒り取られた、 過ぎてそれがもとのところへ歸つてゐた、再び見て喜んだつも東の間であつた。書物は皆殘酷に 『日この綺麗な書物が見えなくなつた、私は書物がどうなつたかと聞ふ事が恐ろしかつた。義是問 の女神、 正してあつた。私の絵閣係は神々の裸體を憎んで、その不行儀を直さうと企てた。多くの姿、 かしこの發見の喜びも私に取つては新しい悲しみの種子となつた。私も、私の小さい所 水の女神、 ア 7 私はそんなにして南乳の切り取られた綺麗な坐像を今でも思ひ出せる。 ロやヴィ ナ ス の侍女、 音樂の女神、 これ等の姿が美しすぎると云ふので、 あった

たしか 値 何 n は L な袋のやうな水浴用の股引を穿かせた。……しかし私の例ではこの亂暴なやり方に幾分の教育的價 てどんなに美しいやうでも、 近代の裸體 なにギリシャの美術家が人體を理想化したかと云ふ事が分るやうになつた。……恐らく後年に於て、 をやり 成 があった事 股引を穿かせた 力》 て私は運 平凡 功 IT L 直すべきかを熱心に研究したので なか な物 「林 の作品中、暫らくも私に興味を與へる物の殆どないのは、その理由であらう。 2 つた、 鉛筆で消えたり隱れたりして居る線をもとの通りに が直ぐに見えて來るのであ になつた。それは私にどうしてもとの通りにすべきかの難問を與 の中の女神の胸」が美しすぎると思はれた、 特胸がなくなつた。それから大概の神々は股引を穿かされた——小さい愛の ――曲線の美、殊に股の線を隱すやうに工夫した鳶ペンの凝横線で織込んだ大 しかし、驚くべき程完全に切つたり消したりしてはあつたが、 これに對して昔の檢閱係が恨みの深い宣戰を布告した曲線のところに、 ーウィンケルマンを知らないずつと以 山林の女神、水の女神、 しようと一所懸命 へたのであつた 前か ヴィナス 私がどうしてそ に好め 始めて見 の侍女、 とれ 连

作品は超 **つて不完全な個人を幾分か表はして居る事は、殆どいつでも事實でなからうか。ただ偉大なる昔の** 5い事は私も知つて居る、しかし私共は今も幾分は野蠻人ではあるまいか。善良にして偉大なるラ 刻 7: 個 あ 人的 れ納畫であれ、 である、 ——種族 現代 の裸體 の震にある最高の理想を表はして居る。……この意見を拒む人の 作品は現代の生きたモデルを幾分表はして居るので、 隨

1 ス チ のヴィ ンでも、ギリシャ美術の問題について語る時は、ゴート人のやうなところが時々見える。メデ ナスを「面白くない小さい物」と云つたではない

を見出 漢として名狀し難き苦痛も時々私に迫つて來た事もあつた。 1 カン をさがした、そして到るところにそれを發見した、一草木の形にも、棚引く白雲にも、一かす んだ物を信じない理由だけを欲しかつた。 たつて動いて來て、私を驚かした事もあつた。しかし又時として、新しい不可思議な悲哀 に青い遙かの山の端にも。時としてこの世に生をうけて居ると云ふ單なる愉快が大きい深 1) した。 界 ス ト教以 D 上に密集しゐた陰雲は次第に薄くなつて來た。恐怖は未だ去らなかつたが、 心の中には何物に對してだか分らない新渇望、新思想、新想像が動いて來た。 前の神々を知つて愛する事を覺えてか 日光に於て、青き野原に於て、以前 らは、 世界は再び私の周圍 に知らなかつ 一に光明 私の を生 私は美 た喜悦 恐 じて來 い喜悦 礼僧

私は私の文藝復興に入つてゐたのであつた。

双令息に勸めて『自分は幼時この書物を幾十度讀んだか覺えがない。今讀んても飽く事を 2 t + 英雄 IJ シャに對する憧憬はこの一篇によつても明らかに分るが、後キングスレーの 譚一を松江や熊本で生徒の賞品に寄附し、大學でも學生に勸めて讀まし 8 た 4

その 知 「大叔 しても 5 U 1 らな ラ 云 一つた通 教育の方針としてゐた。 7 フ 舊 母 力 い」と云つた事によっても分る。日本を愛好するに到った一つの原因は、 都 が私 デ 1V 1 0 り、日本 私を僧侶 學 オ ~ を行 校 0 12 氣 殿 にしようとして教育したと云ふのは本當でない。最も私は不幸に 風から断念せねばならなかった。 く行くは に於て、古ギリシ 年るた事 粒は僧侶どてろか、信者でもない。と云つて居る。 カソ がある。ここでは生徒をできるだけ無學にして置く事を、 リッ クの僧侶にしたいと希望が假 ヤ生活の類似點を認めたからであった。 弟デエームスへの手紙 りに 大叔母に に、へ か ヘルン自 ,v つたに ンは

熙失明 シ 7 3 ョウ學校退學 ---二度半の近視 其の以前の學校生活 n F° 交際嫌ひ 2 フランス留學 の一原門 --アショウ学校 大叔母 D 0 ī 破産 ~ 記事

固行

三年 てから、 たであらう 九 ての學友とは滿 n T 月 7 滅多に私を惱ますを化けが出て來なくなつたので、 TL 0 から 學被 3 日 ウ 生 ちきに ~ 17 親 1 活 -[-L は何 7 震の 引用 かっ 舊 情 0 教 頃か た 0 頃から始まつ L 學被、 72 學友の 3 1111 爽國 原 緒 個 15 事. 3 グラ たか分らな を記す場合に 72 のうち ムの とあ 12 -----3 7 V. 「その後、 のは、 同私共 シ 明かか 3 ゥ 以前 やや有難く感じた」とあるが 0 0 に知られ 消十五 途に子供の = にも、 V ッ 一歲頃 チー て居る 何 應 寄宿舎に送られ に入學した 0 事で かて 0) は、一 あつ 八六 17 5

21 + 虐 四 待 ほ 歲 した h 0 0 時 ので 子 入 學し 供 逃 0 たア げ 時 出 した 或 シ 婦 3 X ウ學校の とあ 0 經營し 3 9 事 は T てはな 居 る學 P シ いやうである。 校 3 ウ以 に送られ 0 或 た事 異 學校 を書 日: を指 妹 3 S 7 1 す 0 ニーに --1 ح の あ 老 與 6 5 婉 72 人 は 手 私 紙

發 分言 497 32 を T カ 33 を知 師 思 72 0) た 2 覺えがあ jv 東 17 ひや ア 8 0) 0 6 2 部 12 丰 られ な 夫 氣さ 5 7 1 紙 の弱 教育 7 ウ נל 施 及 初 るや 以 るか て教 つたが、 TX 步 前 す いか ~ らて へたの 潜 にも一 らとの w 0 るつもりで 教育を受け は 1 ある。 利。 力; 只 時 理 は 恶 0 シ くな ^ 子 由 Z それ jν 供 0 あ ヘル V 1 ンの には あ るば 72 2 3 72 à 0 0 2 學 自 事、 0 ----與 た事 かりなる事 丰 時 校 あ 身 1 ^ 生活 T この であって、 0 0 " 母 た やりた 0 「私 は 为 令息 傳 あ を度 は +" 記 5 子供 リシ は 0 0 と思ふ』と手 講 多くは英國 たとしても、 130 R 學校 述べ t 義 の時には 人 12 英 た事、 なるがた 17 入れ の上流 肉 0 それ 體 令息 紙 な 小 8 學 12 1: V ~ 社 精 12 は あ 校 は 會 幸 幼 英 る 师 0  $\equiv$ 0 事 E 時 國 非 福 す 等 年 常 7 0 學 7 3 を思 な 自 梭 程 な 12 如 力 くア 暴 由 7 小 < 背 Di. 0 U لح 家 課 た 合 云 3 メ 庭 事 せ 3 3 6 IJ

~ ラ 舊 2 7 教 25 =/ の學校として設備、 沂 3 7 ウ 0 3 1 學 校 7 シ 生 活 P は 1 必 P 歷史等 ずし . E B IV から見て、第一流の物である。出身者のうち 不 ス 幸 0 Ш ~ 腹 は な 25 力 あ 0 3 720 St. アショウ・湿・ガスパート・コレッデ Cuthbert's College, Ushaw r シ 3 ウ 0 學校、 詳 しく は に著名の 立 云 國 へば、 0 U 文 1 12

ヘルンの從弟でこの當時の事を書いて居る人がある。

< は 调 13 赤だ幼 32 12 71 12 と順 72 12 んでも繪が非常に好きな少年であったと覺えて居る。非常に近眼であった。 7/3 行 った。 0 73 72 力 分 0 13. 敎 72 V 室 拒 つて 0 て優 んだ。 を見せてくれ も非常に真面 しく丁寧に ラ フ すり デ 000 1 目 ために二階に行く途中、 してくれた。 12, 才 は激昂 又非常に<br />
感じ易い性質をもつて<br />
わた。 して、 僧侶 何故 の學 一般に 心 聖此 拜 しな ねた時、 の像 1,5 か理 25 臆 大叔母と共 由を云つて 拜 せよと云 自

殺生 7.7 Monsignor Carbishly 1 - > 致 合で高 V 位置を占め、 0 手紙に、 後又このアシ つぎの記事 がある。 3 ウ 0 = V ツ デの核長になった當時の [11]

奇弦な悪戯をする面 7 南 被 つた を覺えて居 腕力崇拜家で、 ない者はない。隨分目立つた人で、學生中の大人氣者であつた。 H V 人で 手帳 あ 75 0 は太 た。少 V 年 腕 77 の給ばかり描いてあった。 しては 立派な詩を作り、 又非常な設書家 餘程

720 課 72 0 は た。 157 中位 始 SE. 想像力を養成整頓するのに全時間を費して L にしては想像力は非常に進んでゐた。學生としては、英作文だけは抜群であっ 25 か か て英文を作 もこの級には少年にして餘程の文章家と思は礼た生徒 それ以 つた時 下であった。 は級 中第一番であった。學被にゐた間、始終 尤も英作文の外は別 70 72 12 勉强もしなかったやうであっ は澤山 る た。 大 紙 一番 41-の學 てあ

實際、 15 年 殺 i 被 30 考 0) は愉快であ 0 方 は か たの 斬 ら見れば、全く良い生徒とは云へなかつたらうが、 新奇拔 で種 つたらうと思ふ。 々の悪戲 であつたので、どの方面へ行つても發展するだらうと思はれた。 に對して怒る氣に 5 つも澤山 はなれなかつた。 の友人を有し、又大氣焰家であつた。 はきは含した而自

おうて 4 H なか あ 32 つたら大にこの 程 0 大家 25 なつて居るが、異教徒に 人に同情をよせるのであった。 なつたと云ふ事質は餘り感心しない。

と語 貰 へつた 文章 つた事があつた。 事 ではいつも賞典を得た。 35 あ つた。 全校生徒の前を通 シ ンシ ナー つてそれを受けに行く時、 ・ティ 0 テュ ニス ンに 『
書學
校
て
英
作
文
て
賞
與
を 甚だきまり悪く思った。

存 喜ばした。 在 この の證明を求めて、 人の敍事的才能はこの時から傑出してゐた。怪力亂神的方面の文學は最も彼を ……懐疑的性質をもつてゐて、一度私共の思ひもよからぬ質問、 そんな事は夢にも思はない私共を恐れさせた事 があ つた。 即ち 加

叫ぶ、とか云ふのがこの人の好きな話題であった。そしてこの想像を述べる言語は甚 15E だ豊富であ だと學校での風評であった。武者修行とか、深林に於ける巨人との格闘とか V 0 月が荒野を照して男士の鎧に輝くとか、鼠が物凄く沙漠を吹いて亡霊烈風の 紛 想像 握 のな 0 は陰鬱であつた。それは少年時代 72 めに、この人は多少打捨てられて、潜しい古い家に一人ぼつちで居 の不幸の結果であると思はれた。何 低 うちに いるの V かま 赤

< 5 フ 學校ではバッティーと呼ばれてるた。頭字の「L」の意味を決して語らなかつた。 哀の カ もとの憂色にかへつた。 デ 色があつた。時々友人と愉快に飛び廻つた事もあるが、 イオ の名は餘り變つて居るので、笑はれ ない ためであったらう。 それが終ると間 顔には もな いつ

7 IJ ッ ケ ッ 10 フッ ŀ ボール等の仕 なか 合に、殆ど、或は全く、 0 からであった。 頓着しなか つた。 近眼

0) 故 3 友が自己 南 2 たが、 分 0 宛 要するに興 名 は 長 < 味を 1 困 3 ると云 た 0 72 時 72 ^ jν 1 は自 分の は もつと長

容問、 學 宇宙 tll! 球、 東 43 球、 歐羅 英國 ダラ 2 近傍、 r V 3 ウ 學校、 는 | 工 IV

ルン」だと云つた。……

5 0) だ。 事や、幼時について、 私の覺えて居るところでは、ヘルン 家庭の事に ついては、何も云はなかつた。 話した事は少しもなかったやうだ。 は 後 12 は 休 私 暇 は 12 な ~ N 0 2 7 इं, 0 親友であ 歸省 は 0 L た な かっ 0 家 72 庭 à

は この w 人であったらうと思はれる。(全集第十一卷二九五) ンが後年、ヘンドリッ いた物に、つぎの一節がある。 クに與へて十六歳の 時別れ た學校の友人の 事を慕つて居 るの

叉或學友の書

騎打 P 1 ち cp. フ I 試合や、勇 U 1 は ヘル から 2 士 の愛好詩 0 大勇などを詠じた詩 人の一人であった。……「ノース・サ の一節を諳誦するのが好きであっ ガー

V

200

好んで口誦んだの

12

あ

る

Like Thor's hammer, large and dinted was his horny land.

ニトウル神の穏の如く、彼の硬き手は大にして囲めり」

illi 2 1 呼 あ げて、 んだ事 つた。 7r. があ 0 -7 手でその フ カデ 0 720 ィキは力縮自慢であった。 ……非常に愛すべき人物で非常に真面目 瘤をつかんで見るのを常とした。私は時々彼を「大縞 この 何を繰りか な、 へす時、 同情 に意 5 つも行 肉の V 人 魔を てあ

つた。

その 大 在詩 U 1 借 を好 小異で 外 を作 日车 は必ずしる 0) ラ つて教師 んだ事、 フ カコ デ 12 计 1 よくな 1 を苦笑せ がいい 12 才 -3-12 " 友問 かい 0 v 0 " L 7. 出 72 ス に人望の 利。 フ た事等を記 學友の手になった書簡及び談話は外にも多いが、 才 忽像豐富 1 あ 1. 1= 0 72 た L 7 事 -け 斯門 居る。 3 英作文や文學の方の 3 奇拔な湾の 7 V 1 を思は 3 L 0 72 U る學動 成績は 事、當時 t 0) 南 力 TI つた事い 7 0 何 たが、 190 フェ

ヘルンが後年グールドに與へた手紙に、

业 私が 日嚴 少年の時に懺悔に行 かっ な坊さんに「私は悪魔が沙漠にゐた隱者のところへ來たやらに美人になって かねばならなか つた。 そこで正直 な思 N 切 つた白状 なした。

と思 私 來 V は はな 誾 てく 17 氣を つた。 13 が當ります」と云 この人が餘り真剱に見えたので、 32 喜 72 0 怒 け 163 らよ な 12 併し悪魔は地獄にばかりゐて、遂に來なかつ 3 现 い、そしたら 32 い。どんな事 な った。 V 人で 餘り真劒なの あ 私は誘惑 力; 0 3 72 力; つてもそん それ 12 この 落ちようと思 では 7 時 恐ろ な事 12 てんな誘惑 は を考 怒 L 0 N いやら へて 7 尘 は 3% L は ち上 72 72 必ず異に求るの な 面自 5 けませ と自 9, いやうな 狀 「氣をつ 儿。 した。 か知 今 氣 H 33 25 2 した。 0) ひど な

あ 7 とあ あ つた。 3 のは この ての學校の出 惡戲 は被中で評判であったと見えて學友中 死 事で懺悔僧とはウィ リア Z 3 v 12 ン B + この ウ JV 事を書 と云 よ非常に<br />
温 いて居 3 和 な

中 さらであ 0 强 0 (後、 度 w 72 0 0) 1 近 家 713 る。 法 視 生 原 人 に加 12 ^ 因 12 て n 語 つき近 へて愈こその ン 失 9 明 た は 近視眼で その L ころで た。 左 長 は 眼 あ 負擔が重くなつた。 をこの つた。近视 V H 波 de 病 學校 院 親 しき友 12 一時代 は る 72 ヘルン一族の特 人の一 12 2 The Giant's St たえざる勉學執筆のため 0 人 Giant's Stride 21K \_\_\_ 大 が急 不 站 有である。 21 0 放 72 2 23 72 12 繩 ふ遊 ヘル 残 0 12 57 戲 2 3 どが この 0 0 異 最 腿 は 中 11: を刺 Ħ 元 17 妹 來 12

7,-1/2 する事が 121 1 作 した。 13. 11 多い 分だ 创 學 制 等 ---度や ので時々悪くなった。眼に對する用心も深く、 it . なく、 0 72 3 家人や書生が に机は特別 17 111 [11] く作 を下 に置 6 せ、 S て遺 限に 充 T 1 1 机上つねに小説を具へて眼 M 250 L な 多門 v j. らに しく禁じた。 i E 意

n

1

0

沪

酮

は

7

25

0

72

その

片

III

鏡

は、

0

32

12

10

携へ

7

萬

? =

借

大 4 113 w 0 72 -1/-13 1 2 では身長 たの 答 12 23 沙言 0) 海に預 0 12, 6 11 未 12 JiE. 見 の低きを嘆ずるに及ばな 他 3 L かい 0 0 人 2/12 13 友人 もそれ ど~ 近視眼、 つて力があ 殊 25 12 婚 )V もその事を告げ 人 70 1 及び 修飾 0) を不 72 つた。晩年、 身長の低くか 33 JĮ. する事 12 に嫌悪されて居ると自是してる L を好 か 72 て居る。 つた事 为 日本 せな け 7 つた事と相伴うて、 ~ 力 に弥てへ は 3: な 2 (全集第九卷一五二、 30 72 V 分; jν 彩 1 ^ が派快に思うた事 0 w 1-1 720 17 ヘルンを内 13 四〇五、第十一巻三七八)この 0 18 自 ta ウル 1= V 膜 2 氣で交際様 0 0 150 あ を気 - 0 1 3 w ての 17 は 1." 力 U 元 け 日 E

50 大 (7) IV 親戚と一般に 2 ^ 7)3 T IJ 1 シ 13 0 17 F 7 1) を退退するに到 に記 ス i て居 " ス るが、 と云ふ大根母 つた原因、 ケ v ナ 1 (7) 親成 10 夫 ち大叔母 人 7 はや 同じ < 13. の破産 6 TI 1 -2 の経路につい ^ 言致 iv 2 家 の信 0) 乳 著 成と云ふ 为言 て少しく語 35 72

b

爽 瓷 響 國 本、 工)] L TI 殆ど 1 1 夫 2 1 12 0 0 遠く 遺 5 產 为 な 0 22 過 E V 4 IJ サ v 3 又 1 投じ 1 州 7 7 2 ス ッ à. 0 經 1. 0 響 720 ٢ 12 w 分 12 住 力 3 h 京 7 洋 70 の貨 た。 物 大 を賣 叔 心 捌 は < 5 事. 2 業 度 25 形 12 出 R 顶 力 け 大 7 0

南 0 端 72 毛 形 1) F 25 V 又 な 毛 1 0 T 7 72 1.0 ス 为 泳 ^ 1-1-\_\_ w 寸 八 六 6 2 は 哥 六 卷 17 年 年 な 75 至 破 0 母 7 產 弘 力》 L 3 5, 7 1 大 V = 叔 1 " 12 13: 1. M 3/3 ٢ 2 w ^ 2 0 0 借 家 Æ 日本 IJ を X 0) ス 711 1 手 情 7 12 35 渡 六 說 家 L 11)] 0 L 家 r 族 72 1 坳 0 12 分言 ラ \_ 为 E 1 3 ]." 0

7) 7 夫 叔 0 18. 流 人 葉 13: 胩 0) 1 分言 は F 料 分; 服 教 氣 1 大 夫 大 叔 15 育 は 叔 0 12 引: F か 北 15 0) L ----受 0) ナ 力 サ 1 は 保管 き直 家 叔 夫 け 0 V -[3]: 720 1 思 7 ingi Wei Z 言 ービー さらとす 15 7 坊 房 御 於 0 1 3 利 身 F 13 南 との んに かすやら 17 商 L 0 ると、 は 業教 72 た。 相 E 0 财 育 味だ 產 は 談すると 火 叔 75 もう駄 0 \* 5 受 と説 始 な 0 引: 0 末 H 時 は 72 -73 Ħ 13 浴 T 7 V 72 72 分 生 あ 大 ン 匹 0 2 0 ---リッ 72 叔 7 大 0 0 72 -门: Ŧî. 叔 思 店 そこ は 5 -图: 3 0 沙 N 夫 教 0 は 叔 惱 0 0 外 迷 徒 1 ^ h 72 5 大 7 1 0 手 2 叔 72 8 語 IJ 1 來 ٤ 25 出: 72 12 3 流 と云 = 1 720 南 は 艺 暢 3 0 力; ^ \_ 2 11: 72 3 あ :/ 12 E 3 IJ 操 夫 人 リ 2 1 は 财 0 5 72 又 0 72 3 72 1 産 U 助 腦 1 は 彩 ク 間 終 け 大 -72 ス 0)

送り よう [11] 13: 7 17 1 13. る事 の遺 (1) 0) を受 年 1 0) 2 72 人 言状の 汶 -J-金をや L ? ? 0 と私に it 人 1: 72 L ·E たか 1) 0 渡 0 7 うち 为 1 7) 第 又 ところ 0 1 7 自分並び HI. なった。 その しまひ つだ。 17 17 17 ス へやつ 和額人に 定 は 5 23 J. 12 それ その か 720 に勝手 大泉母 紙 72 私を學被から 小 N. ···· ~ 5 8 送 始 ち で満足せずに、 てて買 め敷 1) にせよと拾 12 の破滅 T. 12 この 15 U, 为。 ヘン 退學 の馬 5 私 月 私の に送 0 てられ とな 1) うちは、 させて, ^ 大叔 方 るべき物 1 リー 0 は 奶 72 720 泛 その それ 0) 千圓 は 0 大叔 大 41. 为 存 IJ 友人 から 命 叔 澤 0 1 12 小上 1: 中 4. 13: L 111 念と を説 20 7 12 T あ は 1 で失敗 その る 5 1 3 と云 IJ 與 72 8 \_\_\_ V 週五 岩 なく 財産 へて て、 力 つて ^ L Vo を自 相續 婦人 送 てか Ė 死 別 分を 來たが 0 h づ 12 Elj 人を度 1) 1 6 0 17 大叔 Ŧi. 仕 丹 ~

生を ら は、 E 大 IJ 通じ 111 版 文 1:1: 1 4 = 7 2 판 1 變らない II: 高能 ス に、 家 32 力: T 力 V 1 つた ツ V 甲 1. E 14 『海を愛好するの 7 2 12 6 w 滯 を (1) 灣 在 退 去 L 12 빞 72 1 事 7 h 75 は T 念 度 風 3 景 R IV は先きに云っ 0 あ ラ 好 0 1 た。 1." S 著 0) 名 1. 1 な V v たウ 淮 E 亡 水 7 T I 浴 は 17 1 坝 ウ 移 12 1 才 3 ス 3 以 13 0 1 る 0 219 フ 700 2 ~ 才 1 7 12 7 1." 2 g. Tij 12 0)

カン

311

1.1

狀

0

31

1=

0

1.

T

は

高

B

力

0

72

その 南 Jx 72 P て居 る。 -た學生で、 0 4 外、 あ は ル ラ 琴平 5 0 たの :/ 海に関する鉄事行情 飆 參詣 1. 0 江田田 रें, 72 0 23 この 0 時、 であった。 島や貴須賀の海軍 ここに 悲づいて居る。 小説「チタ」に 寫してある 海 トレ 若い海軍 モア に於て蹇はれたので 0 (全集第十一卷二一三) 凡ての運動 士官と道すがら話 文が最も勝れて居 の學校に教職について居る人々を美しいと云った ある。 した事さへも、 るのも、 ヘルンは航 ててに基づいて居 は嫌ひであつたが、 愉快な事 海者となる事 つ焼津に於 の一つとして製 る。 大學 水泳に 7 を斯 事が て教 0 Tij

慰 2 ち 多 TS 下僕とな 私 ~ な 1/2 3 IV w 国 即 72 1 1 態に 75 け 3 (1) つた。 父の て學 12 7 も厕 與 2 歿く ^ 3 た手 せず、 ウ 目を一 を大 を退 な 紙 成させてくれ 0 学し つ失くした。 12 72 獨學自修した。し 「……私が 0 72 も一八六六年であ のは、 る者 病氣 大叔 -i 13. かも私 で二年 母の な 0 か 华 破産 12, 0 0 床につ は元、 720 72 親戚 0 私は 前後即 ~ 5 西洋 に非常に富有 ル 720 君 ~ が學 のあ 为 ち一八六六年 助 なる気づ 生 けてくれ らゆる数澤に園 (大谷 な か 人 頃 3 N B IE. 信 者 0) あ 1 な あ は 0 まれ なか 72 0 0 V 海氣 72 考 753 らら 7 2 72 卽 誰 3

これはかかる場合に多くの人のする通り、

有な家庭に育つたのであった。……」とあるが、

6 慰む ナ 根 13 V: 2 Ji か 下院 17 5 重きを置 0 迩 12 余 な は 0 信息 72 S て, かっ 0) 江 は 事質 33 T 5, × y 12 渡 71 軍舎を置 米 ^ 0 渡 後、 つて V 酸 後 -ケ 3 敗ケ 月續 17 ٧· -月 V 73 0 77 华 0) -1 0 病氣 あ 3 0 る。へ 720 13 少 ル L 1 1 [ ] 大 6 げさて 立 2 通り おるる

L 北 伽 5 5 T 75 0 0 た 1 舊 と -1: 叔 人 L ル 炉 1 3 ラ 19: S 0) 李 肝症 他 0 0 清 て居 子。 1) 1. 召 25 1/2 7 汉 痛 17 位 た < 15 るデ i ii ごところ 0 私 折 5 0 0 を折 源 72 ラ 72 ち す 6 亦 75 17 温 3 1 3 L 力 沙 夫 L 江 -大: ザ Vo 0 宜 遊 うさ 3 叔 17 者 夫 源 1:1: 1 1 後、 人 に随 と云 18 25 V 流 嫁 75 大叔 と云 ふの L 品石 L つて 7 0 720 -!:J: 7 分言 70 0 プこ 私 12 一大 7 720 南 10 9 3/ 8. 0 尝 叔 73 は 11 3 U 出信 迎 13: ウ 1 5 1.0 0 30 0 本 L V 家 迅學 人 7 \$2 " 1 0 < 12 0 1. 2 32 女 船渠 41. L Ŀ ना 2 72 行く 72 1V あ 分言 力 ^ 0) らう。 らで H ところの 20 高 IV 本 7 1 3 i は U リ 3 幼」 胡精 ス U 女 北 1 13 1 0) < 1 1 私、 3 " 1. は 0 ス な 1 72 と共 0 是 12 3 で滂 虚 心是 H 72 日本 0 T

ウ H 洋 2 *IV* ... 利等 " 0 5 77 ラ 72 1 を出 1 25 7 1." à cje 0) 1 ラ 5 ど 12 江 ス MI 5 5 ブ 丰 73 何 5% 2 6 程 خ そ ウ 3 何和 陆 公 72 = 園 かっ 2 V S ガ 72 35 は 蓝 为 3 -1/2 明 L 6 んに活動せる頃で ---5 72 ソ T 33 IV 1 雷 [iI] デ な 時 U 0 V -0 は け 3 テ 72 公 だ ---0 あつた。 5 何 12 ス とな した 5 2 分言 15 頃 あ L ---3 12 7 200 ウ ウ 1 1. らぶ -IJ 3,5 7 Ti. B 北 年 2. -6 17 削 V -E ッ 72 U 1 5 77 1 ŋ 1." ス ス 博 V 1 50 1 公 特勿 0 7 U Ġ. 21

繪 来 L H 2 25 ^ を示 は 2 入學 成 た。 N < 想 12 1 415 IV à 後 你 於 3 L 0) 1 5 け これ 0) 長 3 720 1 ~ 17 3 7 男 32 ル ---ラ ならう 利。 近 25 1 \_\_ 3 ~ 態じて を 雄 SF. 1 0 ル 2 フ v 7. 70 12 1 習學は 佛 ラ つまで 0 0 72 と云 Hr. 阿 思 1 耶 7 梭 動 200 ラ 0) ス も捨 海 初 17 フ 2 0) は 1 72 规 於 ラ 步 15 V ス て起 事 亡 111 6 Vi 1 7 0) 飲 E3 飕 15 7 35 3 ス 殿 教育 清 つた。 あ 校 V 0) ~ を極 か 始 < 0 江 w 31 72 こん 宗 1 23 片 72 23 致 オ B -E リ 日子 72 目 分 2 1 なところであ 27 12 ス 0 All 0 臣 11-近 な 1 て、 0 < 2 人 72 V 7 在學 は、 -1: 0 ス do Yvetot 12, ( 塀 0 2 ガて 數 0 (i) 今 彩 72 1/3 5 に於 -1 度 は 月 Vi 御 72 到 は 0) 江 r 身 題 だだ AL. H シ フ は 3 被 \_\_ 绿 る ラ 3 4: 不 分言 ウ 他 MJ U 1 1 未 17 を H 0) な ス 留學 逃學 G2 < 2 浦 1 -7 售 5 あ 15 h 12 を制 され な な L 0 1) Tit 組 2 72 72 V) 退學 3 學 in La 0) 72 12 1 0)

響でも受 红 0 大 致 収 首 1:1: け 1 0 3 あ F درد 許 0 72 5 7 分 受け 17 游 72 ^ 的 家 1V 庭 0 1 邓 0 致 32 ---首 生を通 1 15 To L シ Ľ 72 3 7 0 ウ 順 は 及 12 T 1 蛇 CK 虫 -7 1 舊 1 0 4/5 如 ヴ く忌 7 ŀ あ 1 4 0 0 恩 嫌ふと共 72 梭 教 台 12 111 礼 それ 包 U かっ 1 6 7 復 舊

の宗教教育 120

は、

介

息

を東

V)

或

ローマ

113

狡

0)

學梭

15

X

31

FI.

23

6

た時

顔色を變

^

2

っそれ

t

殺す方

为

よい 京

と思ひます。」

と答へた事

から

的 3

0

72 を物

一般

多 和

晩年に

は、

これ等

5. ツッ 3 1) -1 0 72 ili 1,1; 1. > 統に思 私 0). 3 0) 力 力: と云つ 71:0 S 7 6 受 意 師戶 思 と云 65 人 六二 7 0 物にい 用等 思 力。 1 湯 - po 行 化 3 ^ 0) --TA ます。 ない 汉》 11-Ti 步 ラ 12 つてい 不 人等 ) == 4 -= 生 は宗教 0 [1]] チ 0 12 733 300 息 孙 73 工 すい 大縣 711 弘 は ならず、 20 すい 裁判 15. 分言 U 110 できを , 3 1 30 V ま 11: 1 などは 7 0 致 被 1 1大 今日ではあ 72 V 力; 岩 15. 72 授に寄せ 北 fis 大 後 个 V FIL か たの 河町 ह ス 故 1 < ~ 死艺 Bir. た手 故 つて 11 和 0 3 1-印 から 4 117 1 []] 居るら 瓶 一番賢 ~ X などに對し 博 あ F'I 7, 0) H -1: 15 3 財産 節 い教 1: を しく、 少月小月 5 得 12 1 て、 介 72 と -\$. 育だと思ふと云 久私、 寸 3 K 沒 3 顶 -22 0) : 2 はい 大 ラ 3 1 不幸 ^ 32 0 2 U MI. 1 [ii] 行 T を御 120 15 情 0 7 (全集第 る日 し、て、 11 15 を 7 致 存じ 不 学 見 龙 []]] V) - }-1 72 一卷 述べ ( 21 vo 2 せ な

佛 III. 11 カン 0) 道 13. 前 -11/13 世 は 文學 フ 工 TE. .5 " " 0) 1 37 77 (1) 2 0) 1. 0) 13 Hi hiji 學校 でつ) と週 I. 111 735 後 0 ^ 72 n IV. T. 肝宇 . 1 41 P を 77 ^ " L Ti ル 77 7 が合 25 1 17 は 遇 1 らて行 311 0 夫を た 7 舊 11.F 齊剛 教 12 を嫌 常 [6] 談 Ľ 1, は 1 < 多 L 云 期間 ^ Fr U け w るに到 合 拔 1 ふか 1.5 は د ا 窟 0 5 17 色 72 2 12 73 原 316 變じ 次 因 0 分言 を與 72 あ 72 0 ~ 砲 5 720 72 AL .Fc. 排 答 I 廠

5 30 3 法 1 分 1) 6 温 1 U V 14 Air. 楔 佛 を出 戰 て、 4 D). 前 巴里 てあ 10 赴 0 72 1/1 70 ラゴ らうと思 ウ ラ 1 13. 二 50 7.7 る。 2 1 汉 i 少 ŀ iv IJ チ . 4 7 1 1 1. -1 1 3. دن 訪 7 12 72 TI 1 かど ~

w は は Ġ. ~ 恐ら \* w 1 1 分 < ٢ 張 2 V 礼 初 1 等 T Z 0 あ w 著 0 0 作 盛 た 治 時 分言 X 7 あ 0 5 1 0 U) 70 胩 72 72 2 フ 等 IJ 0 1 著 ~" 作 w à. 12 近 ガ づ ウ テ 0 72 1 0) 三 -(" 8 あ 英 米 0 72 0 文 擅 渡 米 12 0 紹 行 介 李 1 11 72 25 0

23 南 立: 7 戚 2 72 な ち 0 力 わ た 歸 八 IJ E V か 六 1) け ネ 2 7 ح 7 1 九 又 同。 年 1 3 0 舊 1 な 時 娘 3 7 7 12: 便 ス V メ ブョ ^ 12 大 IJ 45 0 IV 妨げ 叔 ルマ IJ 71 T 2 行 母: ン ン は 6 0 00 は 0 T T 放浪性 32 許 毛 3 × イ T 17 IJ 2 IJ w か V. 3 ヌ カコ ラ 或 5 120 かっ 1 0 1 寄 は 多、 6 ク 3 F -, É 111 0 ス 2 0 致 か 發 6 72 3/ A 遠 方 し 6 L ナ R たのい 虚 見 35 た テ かっ 27 L 自 かっ 1 6 であい 7 分 là. 25 岩 מל 0) フ 面 干 つた。 利 ラ 0 ~ 2 2 7 金 益 w 1 3 0 7 ス 歐 2 ませに あ 破 かっ を 洲 3 滩 旭 3 を 事 介 TIT 岛能 L 0 72 て、 V. を 排 5 n 5 知 と云 23 12 720 去 6 せ 發 毛 0 VQ ^, 頂. IJ h L 72 7 分字 72 W 又 B 無 分 1 72 T 75. 23 ह 1 7 かっ 坳 7) 11) 15 ス 0 12 業 6 1 0) 72 家 1 12 親 かっ

11

1 イ・インクワイラー』 ―― 主筆コックリルー―製革所の殺人事件 = 7,2 專仕-求職――ワトキン - 記者――『鳥の手紙』――『直覺』――『シンシナーテ ユ・ヨーク――『私の最初の小説』――シンシナーティー―第芝――『星』 --- メンフイス - 寺院の午端に上る――『給入日昭新問』發行と度刊 友人——時書解 一別い者時めを憎む 外國文學の飜譯 異人種に ーーコムマーシャル回 する同情 セント・ピ

どれ程留まつたか明らかでない。或信記家は約二年と考へて居る。 であらう。つぎの自傳の斷片によつて多少その途中の消息が分る。移民を載せた列車、 いて、豫定の如くその年のうちに移民列車でオハイオ州 一八六九年月日は分らないがニュ・ヨークに着いたのは何でも金曜日であつた。ここに の大都 「Cincinnati 公田 シンシナーテイ どらく長くは滞在しな 一後し たの 飢

他 11 たし 13% 1.1/2 12 解 を與べた事である、 思惠、 1-年の) 從 思ひ出しても、 など以下の女に現れて居る。 消 え 入り たく なるのは、 その 恩恵を施

した

## 私の最初の小説

黑 113 11: - 4-原 nik 111 煎 17 15 11: 4 11) 11 [ii] 1) 61 -) illi (1) 20 1) 1 る 刻即 高贵 1----1 11: 1: V 7 1) 小き 法 新 illi 力し 1. it. 18 かだ 11 15 私 115 7. -11; 物た カン 1) 想像 小次 -; V) 信於 1 1) で永く聯 て水 不 ヴィ 4. ナッ 41/1 想 -10 1111 7:11 1) 11: (7)。 前1。 -殊 わた J. It 10 の名 1 10 110 らであ 230 Tr. . 4 ル > It た風、 7 L ると思は デ 11 7 大濱、 ン ・ 北等 才上 E 1) 名を見 大波の響き -1-ル 1 おし ン、 1 思ひ Ji,

背は高 130 孫 を治 1 たもも [4] の美しい少女である、 1. て月 11 > IL つて居るだらう。 な V, 1) 見た 75 かつた、 どこか III 船 11 た他の 源 今後それを知る事もできない、 に凛とした品位が備は V やうに 11 1 V か 赤み 神々と海王の娘である。彼女を見た瞬間から私はこの人のためなら死 し私に取つては彼女はいつも霜の神の土 灰色である、 を帯 7) つて居る、 た別別 illi んで下げた光澤のある髪は青いリボ ないノル ――そして今はどうでもよい。 それを一言で云ひ去はす適當な 17 エイの Ш 合少 なの質 地 から出て來たば である。 今頃 ンで結 言葉が は お阿風 15 h かい でか な b ない。名 (1) 0) カン 清物 1. F, IL 82

i i

U、ひきたのほかられて、 四川が使って行く。 さかっしいい。これを主人には同じて出る、下の方が自然してはその場合を知り付がする。その間に なニアや私の場は、相類になって介着目について得る。私内の古の古の意から、私見にはこして居 ○一人の間と聞いて、→ その外は情報のかうに消えて行った。その形の気体な場面を、決議 そのかはものではな子がないに続きになって残る。彼人にいおいもしはつきゃして言る。この形に (大きなに)してアメーカの技術にかけてある、 (利用にの語、後書は空間してにない、

こうとにきこれでで、「いっとへ、たまず川の方へ」に名にしいに、を選えて使ってしてところで いる。これでいるので、世は夜の古へ似いて指す。 年代以称於 流でいる、そして以文、それから、そったのしる行な人とは 中間に無人込え

11. 11 の、お子を行られて、ととされば、さればいる大で、おもまえいさいと、ドウィン、八十年でいだ Lace to the state of おればまるがすのと、ガルスング人行うので、……ではい

るのは港だ失敬だと思ふ。 私は答へない。彼が私の心を知つて居る事を私は怒つて居る。それから知つて居ると私に知らせ

意地悪くも彼は續ける、

、、そしたら君のために通辯して上げる。……馬鹿な、 君が彼女をそんなに好きなら何故彼女にさう云はないか。 そんなに女が恐れるに 君が彼女に云ひたい事を僕 は及ばな に云ひ給

あ」、彼女に云ひたい事を彼に云ふとの思ひつきは。……しかし彼の微笑を見てゐながら、

對して怒つて居る事もできない。

變へたらう。私は不平を云ふべき理由はない、彼が私に食物を與ふべき理由はないのだから。そし 支へられるかを不思議に思はせた。未だあと三日の汽車旅行——そして金はない。……昨日私の隣 煙ばかりで養はれてゐた私の小説的の夢は時々急な胃の痛みで妨げられて、食物なしでどれ程長く とに 何故私に喰べないかと尋ねた、 かく私は物を云ふ氣にはなれなかつた。三十八時間私は何も陰べなかつた、そしてたばこの ――私がそのわけを云つたら、如何にすばやく彼はその話題を

て私は愚かにも不用意であつた事を反省する。

少女の顔を見上げる。彼女は小見のやうな美しい節の英語で私に「む取りなさい、そしてお上りな れに一寸程の厚さの黄色のチーズをのせたのを差出して居る。そこで私は躊躇しながら その時突然私の前に白い手が現れたので、私の反省は遮られた、その手は餘程大きな黒パン フル ウ 0 Z

切

事を忘れてゐたのに突然氣がついた。衝動的に、そして變な時に、 切れを眺み下してから始めて、郭の餘りに不意であつたのと、飢ゑてゐたので、彼女に禮を云ふ 私はそれを取つて貧り喰べる。黑パンとチーズのこの時程旨かつた事はこれまでにない。最後の 私は何か御禮の言葉を少し云は

1 たやうに、又連かに消えて行く、しかし誰も物を云はない、汽車は三十五年前の薄幕を通って売る 力 量する。私の顔は燃えるやう、それを見て居る彼女の灰色の限は鋼のやうな灰色をして居る、それ けが分る、その恐れ且つ恥ぢ入つた瞬間に、私は本能的にノルウェー人の怒りの強さと深さとを推 うと試みる。 ら一言も云はないで、走つて行く風景を見るために側を向く、そして悲殿な憤りい色は速かに來 に入るか ら彼女の微笑は怒つて居る時に笑ふ人々の子の微笑である。私は汽車で譬かれて死ぬか 一 穴の L 不意に耳の很まで、彼女は赤くなつた、それから前にのり出してはつきりした鏡い門子で何か質 たので、私は恐れ、且つ恥ぢ入つた。私にはその質問が分らない、ただ彼女の怒つて居る事だ 私はただ禮を云はうとしたのであると彼女に保證する。そこできつとなつた別もゆるむ、それ ――全く見えなくなりたいと思ふ。しかし私の浅黒の陰人は何か小さい聲で躊躇する、

\*\*\*\*・そしてそれだけである。

た人の 彼女の貴 だ親切な心の人を暫らくでも怒らせた事、 なつかしい。 顔を赤くさせた事を考へると、今でも私の顔が燃えるやうになる。……しかし彼女の面 私の云つた事を何と取つたのであらう。 い面影を私はいつまでも忘れない、そしてそのために彼女の生国の名までも、 ――その人のためなら命でも喜んで捧げてもよいと思つ 私の漫黑い仲間は私に云つてくれない。 私には非常 私を憐れん

K

ぎ京 題 に捌 1 1 1 にな を IV 7 か 奶 7 15 w ス ン自 らな 3 まな 0 10 0 72 0 权民 5 V 州 ら語 た事を一言せねばならな おとてろによれ 分言 てから深なくなった)仕事を求むる必要に迫られてから、 つい で少 力 IJ つて居る通 大叔母 しも世話する事 1 亦 77 1 2 ^ よりの送金絶えて 0 12 ば、 りシ ガヘ 1 0 He r ~ ^ 年 3 イ シナーティに着いた當時數月の間は、 IV なく、 V 1 12 に匿るまで優らな は ラ PETS ELS 三度源訪 ~ 時の 1. ただ大叔母 ブコ 0 大叔 ŋ ~ ネ 12 L 1 1 72 1:]: と云 17 から委託された送金 1 い特質として、 から送金 取 の能くところに つて る。事 てあ はもとより經濟 して來 50 720 金銭に無額 よれ フォ ヘン ヘルンの で取次 ŋ 71 ば、 亦 IJ 7 1 沙 0 窮乏は質 Ilj V 1 2 0 ^ 排 7 18 は w -E 經濟 は に過 (1) IJ 1 ^ w ヌ

仕

事を見出

然 治 を合せなか、た。又再びこの種の商業に從事しなかったと云ふ事である。 H ~ 3/ الراد IV. 1 V ~ 2 を俯 1 ナーテ つて鏡を一枚踏み破つ 一次 って小さい鏡を買らせた。凡そてん も買れ 1 0 時分の事と云つてヘルンが人に語つた事がある。シリア生れ ないで語った。 た。その碎くる音に吃糖して飛び出 自分の失敗 の言分けてしようとしてその荷物を下し な事 15 ~ 1V ン程不適任な人はあ L 再びての商人に原 の行前 るかか

展

『星』と関する自傳の層片は、

ての時代に関する別でかる。

く物に寒た始めての床、 裸になつて乾草の申へ這うて入る。……あゝ、乾草の床の有難さ——長い蹇夜かの後、床と名のつ 私は浩駒 ――少しかない、それも薄い――を脱ぎ去つて、枕にするためにまるくする、それ ――あゝ、休息の感じの心地よさ。乾草の心地よき香。 ……頭の上では屋

根の間から星が見える

鋭く輝いで居る、空には新がある。

私のところへ上つて來る。 階下には馬が時々重くるしく動いて跫音をさせる。息をするのも聞える、その息が蒸気となって 彼等の大きなからだの暖みは建物一杯に漲つて乾草を通して私の血を暖

暖い震魂のやうに彼等が擴げてくれる力と生命の心もち、それをどれ程嬉しく感じて居るかを云つ 乾草の暖いのも、有難い、――体みながら時々動いてくれる事さへも有難い、これはからだの大き 難く思つて居るか、――どれ程彼等を好いて居るかを云つてやりたい、――靜かなところへ大きな S。しかし後等は頓着しない、——それが私には有難い。息の暖いのも、清いからだの暖いのも、 灞足さうに彼等は息をして居る。……私がここで乾草の中に蹲つて居る事を知つて居るに和遠な 一心の廣い、物を云はない仲間が居るぞと暗がりのうちで確めてくれるのだ。……私はどれ程有 彼等の生命は私を暖める火である。

てやりたい。……

何 あるやうに世話をして貰つて居るからである、 0 彼等は物を解しない方がよい。彼等はよい食物と住居を得て居るからである、 役 江立. 0 のであらう。 彼等はこの世では役に立つて居るが、 綺麗で光澤 私は一 PUBLICZ

一鼠 K 光を與 だの何だの へて居るに相違ない。 そんな小さな物も乾草のうちに陰れてゐるだらう。……私は數億の太陽のある ……その世界のうちには市街も、馬に似た動物も馬屋

それ等の鋭く輝

いてゐる星は、皆それぞれ太陽

――大きな太陽である。それは外の数知れぬ世

界

等は「一等動物である」。私は如何和するだらう。…… 尊を知つて居る。唐は知らない。しかし私の願いて行るところでは一頭三千圓づつするさらだ、

数億の太陽のある事を知つて居ると云ふ事質があつても、 門川鎮等の喰べたあとで、私も――盗ませて貰つて――何か喰べられるだらう、 私の食料を儲ける事ができないのである。 そして私は

かの てありだけの行物を着て市街を驅け廻 1 の態で居る間 たのも、 [1] も、又夫人のストーヴをたきつけるの じく家人に 何れもこの時代の事であ 77 「結屋に泊ったが、熱病 ストーヴをたきつけて歩 る。 つて、 にかかつて居る事が分つたので放逐された。そこ を見て いた事があるから、 遂に 『私はあなたの 濁りで直 してしまつた事 あなたより上手です。 亦坊 0 時 分に がある。 宿屋で、客

つぎにアトキンスン夫人に與へた手紙がある。

普通 私 に出た。外の配達は皆若い子供であるところへ、私が二十歳であるのは、願る滑 の計算さへ碌にできなかったので、駄目になった。それから電信配達になって電 は 或 會社へ書記として入社する事ができたが、もともと算麼に長じない

稽で、 程 寢 をし は 0) か の金だ 頃 3 12 な 書 41. 火 な V を 告 を 6 S け 72 と云 に笑 2 得 た は 0) 物 4 た。 てきた。 0 外 話 2 はれた。 i, け 商 2 は 72 店 今 h 下宿 0 江 3 は 私は獲 ..... 引札を配 3 4 5 石炭 そ 屋 なく 3 ---年 3 に障 5 つた な 华 人 は 12 程 消 2 つて給料をも受け 5 た 續 T 23 廻 111 W 廣告 安 720 3 2 72 AZ V この原稿 週 2 5 た。 711 0) 新 何 最 H 袋 を書いたりし 12 力 75 讀 12, 12 L いて止 111 감 7 L 作 2 箱 めた。 72 交 0) 居 代 753 0 0) て煙草や古着 肝症 給 6 原 25 11-友人は とな 稿 を 食 料 見 物 怨 出 5 は 0 費 噢 7 0 1 を買 7 720 炉 0 ス 世 72 b 2 引 話 2 17

間 为 恐ら 破 V2 12 事. ह n 3 公 着 12 その 物。 4 立 圖 23 書館 みそ 當 72 F 時 ぼら 8 大 などへ通 分 叔 しき 30 出 0 死 つて 風 去 采 から) 修養は 7 ただ食を求 その 愈 らな 關 係 か つた ひる の自然に消滅 事 12 为 急なる苦し 分る。 1 叉如 た き生 モ y 何 ス 12 活 を送 1 窮 乏し ク ス 2 ても 0 72 補 から 助 最 を 2 山上 仰 0

+ 2 とな 0 0 後 『居候』 2 ^ た。 となって、 7 ŀ 丰 1 11 干 職書を借覧したりなどしてゐた。 2 と云 0 少 年 ふ 學問教 を憐 n 蹇 h 1 0 家 深 17 V 入 親 和 切 な英國 72 ての 掃除 H 人に g. 身 の活版 使 つい あ 3 当を 居 7 活版 船 L 介され 事 2 業を習 7 7

1

IJ

1

.

ワ

F

1

計 A ク ~ 0 0 ラ 72 V w 發行 72 1 乔酒 i 3: 1 3 12 -1: 成 17 (1) L 1 食 雜 水 功 14 PH. 7: 72 SE. L AF. 21 0 在 \_\_\_ 0 0 3 h 2/1 配 入 初 为 5 者 30 を V 8 0 凯九 1 1 生 3 72 -0 校 汗 F. L 3 2 73 8 III-0 1 0 IJ 係 5 始 1 5 3 ナ ス ち 65 5 了 1 と云 1 12 テ 13 0 は浮標をつい と云 72 å. 0 1 716 7 م 0 ふ商 新 1 8 子 尚 [1] 5 2 0 調を る。 記 ク け 新 岩 ワ 3 义 7 間 生 1 1 7 活 3 ラ 21 1 郭至 1 0 ナ 声筒 1 係 丰 AL: 球 船 テ L 2 1 2 3 1 12 0 大 腊 会は छ 12 入 臣 PHI 行 介 着 0 7 を 3 1 S ~ 記 2 勸 7 18 3 楼 1 נל 省 高 は 2 断すると云 亦 6 L 72 1 今 15 3 大 0 日 U まて 住 72 114 T. 0 5 1 11 îE. は F 2 3 45. 3

17 形花 南 - 11-7 3 0) 1 文學 1111 丰 11 1 \* 0) cje 食容 得 ST. 樂 72 とな 215 0 珍 3 취늘 动 0 2 0 0 居る 716 72 を 述べ らち 後 7 7 V 居 1 シ 3 E 1 シ I ナ IV テ ~ 0 1 手 0 紙 公 17 36 折 門館 12 2 0) -JE 人 1 0 7 TIP ス نے c ウ その 1 ナコ [3] 1 計館 ス 0

今

H

0

就

行

船

0

先

師と

B

見

るべ

き建

震

な

ど商

罪

新

25

13.

不

相

應

かん

記

317

多

あ

0

72

は かっ 12 顶线 2 1 1 72 を IV 爱 1 0 7 2 0 4 前 0) 316 77 72 ^ 後 II. を IV àL 3 1 ^ 72 0 1V 11 果 1 \_\_ 時 當 は は 江 質 は、 0 Min. 为 天 7 才 以 0 F を 上 72 丰 部心 12 1 Ľ 2 的 0 72 家 图 0 親答 为言 12 1 70 7 孩 7 2 72 る変際 720 P + ^ ワ w 1 は 夫 b 2 は 1 丰 父で は A 1 奶 ^ 0 あ IV 家 8 0 6 0 1 多 夫で を嫌 す 3 あ 5 容 7 1 7 貌 ŀ 7 風 丰 7 自 4: 分 こそ 1 丰 と娘 13 な

えな 三十 3 を残 X とろて、 際とな E 天 0 w 溃年 近 0 力 1 FI 1 とい 手 つて 72 は 0 届山 悉く 紅 それ 正 所 72, を訪 0 0 ~ 一一 み行 と題 を何 ワ 72 12 老 P だい 1 7 7 はれ より らて L 0 L b 丰 J. 2 て、 沈鬱な様子 丰 1 72 出 0) は あ ~ たのであ 不在 との 分言 版 九 9 質とし 72, 唯 12 -[-四歲 交際 1 0) 一つ洞路と云 その 時は 2 1 分言 つた。 を好 72 記号 0 水 後 高 ì 紅 0 7 協 んだ。 ワト ワ 0 -~ 1 なし F 3 IV フレ る點 牛 72 明 ン 丰 と云 治 沙 1 何 3/ 1 2 が缺 阿 は M 力 0 7) 1 家を出 文句 ~ 3 -1-方 3 V ナー け T 12 IV [74] を書い 1 砂 17 1 1 年 6 2 な (点) 似 テ た後 歿く 72 3 2 1 术 हैं, 7, 滯在 ----灭 居 と云 j 深 П 3 2 署名 と云 6 11 2 木 中 同 等 720 年配 0 B 12 は 7 の代 清 V) 渡 ふの 证 交通 居 つて後 大 日 0 ^ C = とし 3 3 0 友人より IV は 21 ge 1 ह 人 うに、 0 \_\_\_ -E; 大 九 手 0 文人 紅 7 の納 八 1,-この は 41: 3 絕

5 7 2 ŀ 0 + 時 代 1 0 12 闘す 事である。 る斷篇 -直覺 を左に譯出する。 14 十年前にア メ リカカ に來た友人とは即

## 直管

私は十 九歳であった、 そして知人もない。 いア メリ 力 の天地に孤客となつて、 ままならぬ浮世

を見出さうと試みながら往來をさまよる事であつた。 澤について、私の重たる提樂となつた物は、通り行く人の颤 そして毎日公立問書館で養つた小説的の夢が、それを忘れる助けをしてくれた。この無鐘讀書の管 かこつてわた。私はこの浮世に處する衛を知らなかつたので、できるだけそれを忘れようとした、 つて寫眞屋の店毎に飾 りに置いてある寫真を見て同じやらな娛樂を見出した。貧しい幾月かの間は それからその當時その土地で 少女の意 ――を見て或理想の實現 「長魔室」と云

標を有する事ができたら、どんな目に は美しく締つてゐた、――そしてこの顔に亡優しい臆したやうなところがあるにも拘らず、 大きな黒い眼の視線は鋭くして落着いてゐた、鼻の曲線は剣の曲線のやうにはつきりしてゐた、口 れた物であった。それは刺繍のある肩掛のやうな物を頭巾に被って居る著い婦人の頭であった、と 管際私に取つてはそれが綺麗展覽會同様であつた。 その信れた不思言な美しさが魅力のやうに増加するのであった。 ると驚きと喜びの餘り息もできない程であつた、――その顔は私の想像にも及ばない程はるかに優 し部だらう。 に鷲に無したところがあつた。……永い永い間、私はそれを見て立つてゐた、そして見るに隨つて 行った頭巾は顔形ちの並外れた美しさを特に際立つて美しく見せるための工夫であつたらしい。 H 或横町で新しい寫真屋を發見した、そして入口のガラス箱にある一つの顔を見た、それを見 私は『具電室』の主人に間る事はできなかつた、そして外に見出す方法を考へる事が どんなひどい川にでも 私はこの實物の婦人を崇拜する特 遭つてもよいと思つた。 しか

できなかつた。

私の發見について物語つた時、彼は直ちに私と寫眞屋の店に行かうと云ひ出した。 ろへ私は行つた。 であつた、 暫らく默つて困つたやうに、牛白の眉を寄せながらその寫真を熟視した。それから彼はきつばり その當時私は一人の友人をもつてゐた、 ――私より殆ど四十年程以前に、アメリカ ――私の子供らしい熱心に對していつも面白がつて同情を寄せてくれた、それで ――そのアメリカの都で私の知つてわた唯一人の同 へ流れて來た人であった、 ----その人のとこ

と叫んだ、―

私は心配さらに尋ねた、「その顔をどら御考ですか」「これはアメリカ人ぢやない」

「それは立派な演だ」彼は答へた、――「甲々立派な顔だ。しかしアメリカ人の顔ぢやない。英

國人の顔でもない」

スペイン人でせうか」私は云つて見た。「それともイタリヤ人でせうか」

「いや、いや」彼は極めてはつきりと答へた。「全く歐洲人の顔ぢやない」

「或はユダヤ人でせうか」---私は思ひ切つて云つた。

「いや、大層美人のユダヤ人も居るが、こんなのはない」

「それでは何でせう」

「どうも分らない、――どうも異つた血がある」

「そんな事がありませらか」私は反抗して見た。

「さあ、そんな信がする、 ---きつとさうだ。……しかしちよつと待ち給へ、

知つて居るから聞いて見よう」

「見本類」と一緒に買つたのであつた。その寫真は巴里で掛つたのだが、それを貼つてある臺 から行 寫真の持主は難の寫真だか知らないと云つた。彼は寫真顏を扱つて居る却し問屋から、 の寫眞師の名はのせてなかつた。 い事には彼は立ち寄つてくれた。……悲しいかな、その謎は思つた程早く解けなか

識がらせた不思議な人物の名はどんなに容易に知れたであらう。しかし私に知れるまでには中々年 社會と關係する事は殆ど絕望と云ふ程の苦しい境遇にゐた。さうでなかつたら、そんなに人を不思 買人の手を經て求められたのであつた。私は又、美術や音樂や劇に娛樂を求むるやうな鬼 興味と感じなくなつてから永い事になる。多分その理由でこの寫真が私に分らないと同じく、 紙にはフランス 月がかかつた。 人にも謎でもつたのである。寫眞師は若い男で生れた州を離れた事はない、そして見本質は勿合伸 人は奇態な場所や變つた人々について、極めて驚くべき知識を有してゐたが、母園の生活に何等の ところで私の友人は漂泊者であるから、英國との關係は私の生れない前に切れてゐた、——この H.J

氣がついた。それはコスメティックの箱のふたに、貼紙として貼つてあつた。そこで又少年の時寫 場によりかつつて、主人と話して居る時、不意に私の側のガラス箱に例の不思議な寫真のある事 それ から寫真の事は全く忘れてわた。私は幾百哩か離れた南部の都會にわた、そして或薬屋の帳

質屋の入口で感じたと同じ驚きと喜びの感じが、私の血管を迸つた。……

失禮ですがちよつと御尋ねします一私は叫んだ、 ――「これは誰の顔ですか、教へて下さい」

薬屋は寫真をちらと見て、それから微笑した——つまらぬ質問に對して人が微笑するやろに。

あなたが知らないと云ふ事がある物ですか」彼は答へた。

知りません」私は云つた。「何年か以前にその寫真を見たのですが、誰の寫真だか分らなかつ

たのですし

「御常談でせう」

事 は本當であつた。この不思議な婦人の血管に印度の王族の血が流れてゐた。 そこで彼は、 「どうも異つた血がある」と云つた昔の友人の言葉が私に閃いてかへつて來た。結局彼の云った 本當に常談どころぢやない」私は云つた、――「それから私は是非知りたいと思つてゐます」 私に告げた ―しかし私はこの大悲劇女優の名をくりかへすまでもない。……直ち

見放され 0 小男が 約二十年前、私は或两部 たと云ふ風をし 入つて 來 た。 强度 2 の近 3 の都で日刊新聞を引受けてゐた。或日事務所へ、 72 眼鏡をかけ て、 妙 に臆病らしいそして「運」 総な客黒 0 加 12

分 草稿を見た上で考へて見ようと答へた。 5, かい 机 な震 0) 上に置いて、 へ聲で、 投許を買うて貰へま てそてそと逃げるやうに出 彼 V かと聞 は Ŀ 衣 いた。 0 2 F 行 力 私 1) 6 はその 720 草稿を出 方の してむどむどし 金は 餘 3 無 S

そらし からその日おそく、 その置 いてあった草稿を見て而白く書いてあったの に意

72

叉一つはこの **粤えて居る。** H には類のない程優 彼 は主筆室の 愉快に働いてくれるので私も喜んで 人が新聞に與へた調子が著しい物であったからである。 一隅に陣取つて、日曜 32 た物であった。新聞一號の爲めに十二乃至十五欄 版の爲めに特別の物を書いた。何 あた。<br />
即ち文體の美 を書 3 れる當時 つたのと、 V た 11. の新 30

何 時 1 7) 机 12 坐 0 72 からい 大 きな 飛 CK 出 72 Vo 1-1 3 紙 17 すれ す n 12 L 7 熱 心 5 12 あ

illi 0 72 緣行 L な V て書き續け 720 侧 77 居 る私に は , 居る 力 25 な V 力 分 6 な V 偶 像 0) دراي (

編輯 全な 切 どする その な言葉は彼 物 借 カ 1 時、 多 ては 風 在 12 目 服 取 分 か 恶 0 0) 2 報 できな 720 T V 鞭で打 0 例 ……詩的 1 難 V 好 つ程 後 なる ても、 L 7 1 0 全性 大打撃であ 3 12 72 彼 0 質美 37 0 作 彼 -に上 12 この は 又花の つた。 れば綺麗 111 人の L L G'e 記 1 居 分 5 3][ 17 るや L 12 为 盆 18 感じ易か 5 進 さ進 0 72 んて 12 北 13 その えた L 人 0 を 5 72 らち I Gr 實際 h 何 18 力 6 Ti 不 不 健 親

奇習、 L 72 7. 層 汽 時初 社 具刻 船 會 0 0) 等 事 發 12 を 着 好 0 所 h 5 25 7 於 て書き、 書 け 200 る黑仮 彼等 市 9 街 荷積 0 0 福複 晋 111 人 17 足 方 8 12 Titi Ibil. \* 彼等 味を 搜 0 て、 0 有 野蠻な し、 優 絶えず行 L 踊 V りに 110 說 も詩 つて 的 な話 趣 彼 3 等 を掘 見 0 歌 り出 出 L

0

貝とな

0

-C

de

よく

72

チ 2 3 0 20 後 パ V 2 1 17 V) 手 于 紙をよせてて =3 1 0 = " 7 0 1) 人 IV 0 3 事. 31 を記 H 水 して ^ 死 居 遊 る。 L 72 その 時 (一八九五年) N 2 は

25 1. その 池 洪 为 ラー な事が分る。 5 27 7 市 一~ 0 私 2/2 を中潤 後 たが 人で、 もなつたやうだ。 7 非 720 と云って、 ラ 1% 常 20 一八七四年、シン Ti. 12 ここでこの人に遇うて背話 3 13 L 1 資高 1. ザ 除 とに 非常な勉强家で、 曾 12 1-他人のために順々に巨萬の富を作つてやつて、自分が何もしない人など L\_ 1 する L かっ IV 0 を二十 72 6 1 かっ ベン 編輯 をや Щ 程 ス 0 ζ, たば 0 2 卡 バテ ネ り出 五萬 新聞 加主 やり手 人 7 L " シ 为 = --13 りな þ L 位 をや は 1 7 ナーティで日刊新聞 分言 ツ 働 1 天 麻鹽に 72 12 ----) したっ 成 クリルと云 が自 0 あ 0 かどの かい 720 7 4 3 0 をし ケ年 72 新 なつて居 分 0 軍隊 为 叉 財産 2 -0 720 二萬 つま 記者 32 本 腻。 为 を作 03 人 心 ふ火 V 話 り献 して てあ る。私の云ったところでも 餘程穩 T 6 もその通 つたが、 7 來 0 = を多く の事業に從事し始めた。 て、 主の 玉の わ つた ユ 日 た。 为 e した。 源 り倒 本 やらな青 な それ 3 妬 烈 1 妬 5 ~ を賣 を受 いたった。 共 白 派 んで出 7 つても罵り 數年 遭 0 \_ V [:i] 年であ L 人 け B つて漫遊 12 かっ た。 L のう 毒舌に 餘 刊 と開 な 2 新 りこの 散ら つて、 聞 しま ちに、 つた。 も一川 この 12 コイ V ·III 111 0 人を好 7 彼 37 界上 新聞 ġ. 人 肝 720 1 730 は 徐程 0 叉 恐れ 殆ど私 か ク る。 をや まし ワイ 非 の賣 P 3 な 凡 優 を

12 は 優 中 क्री R あるものでない。この人は文學者でも博覽な人でも學者でもない。しかし非常 72 常 調 と博い經驗をもつて居る。 それからマーク 9 ŀ ウ T. 1ン 風 に大分奇人で

あ

30

軍所の 参のヘルンをやつて見たが、その記事は讀者の大歡迎を受け 4: 云 12 八社後、 00 て居 はれて居る。 w 人製し」(ハ 月であったと云ふ。それにしてはその間の經過は餘りに長い。 る事件が起っ 1 問もな 分; この い事であった。 新聞に關係するやうにな (グールドの説によればこの事件のあつたのは一八七四年の一二月頃で 。 720 1 -4 ~ 1 jν 0 ン シ 外 が有 IJ 0 1 か 記 名 者が悉く出拂 な 12 江 る者、 つてから間もなく、 つた起 2 0) りはそもそも 仲間 つたあとであつ 屍體が永く隱されてゐたと見える) に殺された シ て意外の ンシ この 72 事件から始まつて居 事件)とし ナーテ ので、 成 新聞に現れたのは同 功をもだらし ィで有名な 急ぎの場合新 て長 3 细

惨別を寫した物に過ぎない、 計 務 2 は 17 0 當 劉 -時 しては最も大膽機敏で、危険や ありて後、ヘルンは探訪、三面記事に最も重さをなすに到 この 種類 0 記 引 を歡迎 之を讃してポーの褒惨以上であると云ふのも、 した 3/ ~ 困難を顧 2 ナー ティ人の みなかった。ヘルンがこの『人殺し』 趣味 を思ふべき程た った。ヘルンは 叉之を貶し だ精細 又その 12 0

記 職

0

てヘルンの藝術的良心を云々するのも、何れもその當を得ない。

はなかったので、即覚をさへ携へないで上ったのであった。そして記した事はただ想像に よつたのであ のやうな危険を目して継ぢ上った事は上ったが、 ってその都市の鳥目親を記して満都を驚かした事もあった。しかしての時ヘル 又つぎに命ぜられて、 つたが、その記事の精細なる事務くべきであった。 シンシナーティの セン ト。ピーター寺院の塔上にある十字架に上 自分では弱度の近視の肉眼を使用する考 ンは宙 乗り

には、 十インチ四分の三、第二號からは十六インチに十一インチ四 內、第一、 を遺家の 2 (1) 华 表紙の標題と少し異なりて、つぎのやうに書いておつた。 Farney と二人で養行して、八號まで競いた。第一院の (一八七四年) 六月二十一日、金宝を得て 第三、第四、第八のペーデは ファ ルネーの繪で、残りは韻物であつた、 Ye Gigl mpz と名づくる渝入日曜新聞 イー・ギグラン。ス 分の一であ 大きさは十四 つた。八ペ 113 3 营出 1 1 デ チ L 0 17

"The Giglampz"

Published Daily, except Weck-Days

erms, \$ 2.50 Per annum

Address, "Giglampz Publishing Co." 150 est Fourth St.

をか. H たデ Introducynge Mr. Giglampz tu ye 編 韓 グラ 人のヘルンである事 2 プ ス を大唱架 は何人にも知れてゐた。 0) うちに公衆に紹介して居る繪がある。 Publycke として) ク ラッ 表紙 デ 17 ラ (A Prospect of Herr Kladdera-ダッチ ヂ 君 グ 为言 ラ 大きな片 2 プ ス 日鏡

大きな

眼鏡

と云

ふ意

味て

ある。

得 1 訓 Fî. V 問題 日午 意 2 であ てあ で見て居る繪なども 75 17 0 雜誌 j. 1 0 0 チ その 欄 たか たのでピー [-(1) その 他を提 六號に 十二欄 3 他を壓倒 gr 一欄、 0 チャ て、 13 5 5 り悲哀な ーの胸に(A)字をつけて、 七、 する 繪と文章とで面 ヘル 八號 つもりだ、 1 は第 肾初 0 は 方が影 洪 一號に八欄、二號に七欄、 77 と宣言 13 一欄だけ つて V 諷刺を作る 府 して の筆を執 る。 3 公衆の前 例 72 など、 元 0 つて E" 1 元 居る 専ら でが チ 來 三號に六欄、 中 ^ 滑稽 1 2 12 つて居る 2 0 0 雜誌 蒸迎 は 0 その 方 0) 716 はい 四號に三欄、 ^ 力 件 Ji III を 0 日宇 附 用 は 0 同 L 不 時 N

本 1 屋 は IV 12 述 1 12 733 夏郷った。 べて居 1 不 0 111 快 30 に思 した記事の題が つて、 ヘル ファ 2 733 次第 JV. V ネー 餘り大膽だと云ふので、ファ 1 17 3 が偶然それを發見して同人の所有となったと云ふ事であ ナーティを去 かなくなったのが原因で慶刊するやらに る時、 自らの害入あ N 亦 1 办言 るこの 膠 手 17 雜誌 称 な つたとり 0 綴り を古

III'S

V

あ

3

は 三 . 1 六年 ---\_\_\_\_\_ りに === 3 1% V 25 7 TJ --- A 週二 1 7 - | -ラ 引. 1 -1)[] とな 33 3 0 --1 72 = 2 -42 1 2 7 1V 0 浦: F にはじ 7 23 0 13

您 3 1 0 0 72 **新**: 77 2 信 泛 7 13 IV IVL. 部了 ブリ 人 1 40 - 3 作学的 1= 0) す 1: ~ 100 0) t 3 2 12 酮 172 0 2 1 13 () = 1:3 7 7 13 15 工 40 111 得局 どう 時 記 よ 13 0 化 版 32 111: 一 才 と弦を はず 2 0) 12 12 ル 7 耐 道 IJ 57 7-祭 7 記 0 7 0) 5 72 7 32 龙 0 -2 \_\_\_ 3: などは 新 一、東西 ス 12 75 示 if 0 ~ 1 720 10 1V 0 1 0 71.10 居 即ちそれ 1 3)( 何も、 この 0 3 文學 3 讀 ~ 於 3 9 評 H.F 郭 1 ずつ 學問 論ニア 10 1 0 3 孝; 古今京 0 くべ 修養が と後 3 ~ 3 w 知 × 0 き逃力とそ 114 2 IJ Title 0 7 5 12 当次 カコ 戶 手 Li 生活 n. 雑纂二 12 つて哲學宗院 代 江 0 0 0 0 1 柳 72 分量、 3 72 卷 B 25 6 23 5 1= PLI PLI 第一 等 文學 (5) ^ 洋 0 < 12 2 新聞 落 1= 32 科學 1 H るる 0 は 0 观 -10 150 0 ~ EL P 1 な 为 12

T る 2 居る は 11: w 7 7 -3/-1 港友 學 から w HI 示 0) ワ 大家 ì 115 ŀ は 3/ + 73 1 智 2 3 77 1 v な -}-07 及 る 1 び 1 テ F. 1 これ 家。 P 12 7 等 チ 得 11 퍔 0 72 3 人 樂就 1 友 N デ 人は、 と変際 評 9 0 ケ 1 不 大 し談論 家 思議 ブ とし 12 は 1= する事 1 相 もその 著 PIL 述 0 後、 頗 文 及 3 人。 多く、 CK 何 僅 32 3 少な B 3 世 学 セ る收 界 フ 高 25 • < スか な 学 テ を つて 6 原的 \_ 衣 世 ス

食を節 珍 6 1, V て書 物 譯し始 物を購 瘾 0 3 72 太哥 72 物 0 東洋 は は シ 5 0) 1 0) 頃 物 シ ナ 0) 事 大 1 172 テ ~ 1 あ U) 時 物 0 代に於 72 2 30 テ ان -け 1) 7 3 \_ 部 ^ ス ル 2 h 72 ~ は 0 0 37 樂し カデ ウ 0 \$ テ かて 5 1 12 南 正 를 1 0 怪 72 7 影 害的 尼 22 Mi 10 财 は

祭事故 6 を翻譯 院に 新聞 して 到る の探 若 7 まて 前 0 奴隷的 孤 あ 雅 0 模倣 0) 生活も 下に書物と原稿界紙に のできな 彼 の進歩向上 い文僧 で影欄を書く事など終って、毎朝二時三 の念を撲滅する事はてきな 大切 な目をすれすれて して、 か 0 た。 ガ ウ テ 征 日等 日 1 7.7 かっ T

部 ウ 7 ~ -3 テ ナ 2 か w られ V < 1 1. 1 て譯 为 6 工 ì なか 大 0 0 ル 四 足。 され 9 つたので引受ける書肆がなかつ 版 フ 0 新 た物 ラ 後 L 才 1 就 は、 ス V 2 ) 作 フ 72 者 7 0 E. ---を爽 は n w I v 原 w オ 作 . 米 · . 25 者 0 U 73 交壇 トラ テ ガ 2 ウ 1 1." 0 テ 17 1 紹 1 侗 w たった 夜 n 介 王 3 多 对 L め、 譯 始 72 等 「クラ 功 者 め 0 怪談 その後六年後れ 绺 7 ~ IJ 紹 ル は 介 記 とな -E 2 B 2 弘 L 1 二人 72 ねば つて 0 とも その は な ア 7 5 ^ 後、 未 汉 IJ w t 72 V 2 = 出 ュ 7 0 T X あ ガ 版 ~~ . 才 ウ 3 1 1) 0 72 37 12 テ 77 IJ 7 1 ラ 72 7 は ガ P

7 谷 1 文學 種 ス 用等 0 作 京湖 源等 11年 17 7 0 = 72 南 7 111 32 0 界 3 1 Titi がご ク FIL 度 カコ 0 ら出 72 0 計 1 4: 457 72 玄 TITI 0 7 示さ 1 3. お 5 37 0 とす 720 m/o 3 年 一支那 6) 日 12 怪 本 2 談 1= 0 なって 图 1 沙 - 4 3 7 3 品品 言己 3 篇 黑黑 2 72 1 人 3 0) 15 一次 何 ---1 32 尚 ह \$2

77 は H 1 75 1 H カ 7 2 インジ か 72 72 H -3 -[ in: 3: 1) 0) SIL 6 3 シ 72 人 7,-1 几 1 1 1 11/3 7 -11 0) 1) 四 12 T 3/ ---H 禁 75 家 1- 1-< 15 邻 ナ 3 7 分 間 11 H 20 0) 1 1) 前 72 72 個 招 0 0 は 阶 テ 73 能時 待 3 欄 1 0 5 ^ 0 迅 1 7 L w 2 0) ただ原動的 な 冠: Tip 記 あ 1) 2 0) = 悪 [8] 1-0 V 7 頃 2. 1 以 は た は B 來てどうし 0 7 苦手 L 戲 3 吉 1 ^ 32 ち 5 121 3/ 方 2 7 7. 2 ^ 7 P あ 5 60 13 M w 1V -答祭署 つた。 720 -步 2 0 1 ^ 新 は V 3 河: w しか 開 公 2 72 Ting. 25 雅 手 17 劃 3 为 你 ~ 影に 計 事 出 2 治 L 23 歸 7 かっ H ~ 2 HIT 73 台京 ら或 從 るだ 32 1 = 11 w 事 を作 を 13 72 らう 押 力 X 9 红 す ^ 000 L 3 w 17 2 0 て質 て築内 事 訪 たと報 2 4 分 と云 すす 77 は 件 6 他当 ふた 不 25 1 告し を請 3 程 0 1 31. 手 は 72 的 = 0 を 12 7 h 720 0 T 工 て、 だけ 依 3 2 は 1.3 0 その 照 h あとて THE 才 0 な (7) 3 72 117 何 ル 勇氣 風 35 A 1-1) Man Color 12 为; 2 形失 ^ T 分; 11: 15 12 け 1 出 7 討 12 0 ス

グ 1 72 1 w 3 1. 6 は -~ イ w 2 2/ は 7 7 2 1 0 际 7 黑 ラ 1 自 杂品 加: 種 を退け 0 婦 A 、某と結 られ 72 婚 0 てあ しようとし つた。 1 5 ME. 0 定 當 0) 許 時 111 THE SERVICE 7 人 得 0 t ılı 5

木 盖 渦 す す 尽 1 は 12 は n 11 5 w 要 舊 忽 L 12 2 3 水 0 15 72 四 義 文 を 寒 -2 な 到 ち は H 夫 分 力 作 明 增 務 72 0 V 0 7 V 人 0 を 2 72 -長 7 鄉 3 夜 弗 才 2 36 1 V \_\_ 讃 2 と云 馬魚 食 43 0 L 1 あ 2 3 1 C 1 嘆 事. T Ti 0 25 1 A E" 5 0 ~ 7 0 乏し L 和 厚 を 凍 7 1 2 排 才 I w 77 36, 72 州 的 あ 7 叉 贬 元 3 中 1 w 2 時 は 國 る。 居 安 à 泊 8 7 を 40 12 7 民 1 等 島 と同じく異 南 る テ 7 公 ^ ^ 雁 ラ 部 的 尤 5 迎 然 1 =1 3 1V 3 IV 0 偏 क्ष な 1 時 1 72 \_ 0 7 37 2 ~ -は 見 2 " 3 は T 为言 7 治 ス 72 氣 家 2 < 雨 下 L 0 0 17 3 は 婚 2 人 全 話 取 稲 0 91 1 0 0 宿 力 17 V 種 から 720 5 は 屋 部 族 飘 3 世 -計 1 L 異 黑 な 切 3 73 ナ 21 F 17 3 2 玉 37 沙 Ti 2 對 松 A V w な 12 12 家 0) 別 32 き病 明 絆 43 15 B す 25 治 12 ~ ~ 0 0) な 25 對 事 た。 w 12 I 3 25 3 班 松江 力: T 劉 す 質 隨 \* 12 1 22 CK は w 料 0 L ٤ 答 臥 3 0 力 情 2 L 行 た ^ ス 1 2 L ば 7 反 3 1 V を 1 は あ III 寙 弱 7 何 72 な 被 72 Sign Sign 32 示 L T 0 情 は 者 क्ष 時 37 ~ す 女 32 な V 0 た 分 し、 想 2 25 ~ 3 w 1 所 ~ 12 7 力 傪 對 以 結 な w 稅 ~ 1 w オ 0 2 黑人 以 す 13. IV 女 0 婚 2 0 2 72 この V 37 を 2 \_\_ 上 3 12 25 あ す 3 2 3/ かっ 義 0 俥 と云 72 何 2 求 3 3 看 島市 2 法 5 生 盛 談 你 能 婚 2 41 3 0 3/ 文 律 -涯 h 10 恢 L 若 L 時 ふ雑 0 ナ は 2 = は 12 0 を L 1 -11]. た。 T ---720 1 H 4 於 Sic. あ テ 72 生 利道 Vo 2 居 35 ~ T 7 2 揮 女 1 同 3 0 w 0 3 1 江 爱 ころろ 3 思 Tr 胩 2 かっ < 2 =/ す 卷 2 捏 逃 2 から 25 人 质 6 0 ケ p ~ 4E 3 げ 被 2 17 额 0 72 1 IV 世 3 る。 出 H 12 女 切 8 T ->-

1 テ H を發見すると共 木 1 に於 12 渡 て意外 來 L て後、出雲の中學 の敵を作つて、かかる捏造説も、數 に、自人の文明を罵倒咒咀するが如き態度に出てたとすれば、 生の一人落合真三郎が悲得教を信じたため、 多あ つたと信ずる事ができる 同 シン から シ ナ

害らし

V

事を受けた時、

2

を慰めた手紙

に左の一節

分言

3

をし と云 君 7 L 彼等の辯護をし味方をした。 加 0 0) 1 op [::] 11.5 P, 10 1 3 前 やらうと私は決心 らな細胞をした事 -6 13 しか ながら てれて一段落着いたが、 3 1: V 3 (" 7 りたくなるだらう。 は 今後背の 2 12 行らくその 法 1 13. V) V 0 1/1 図家を嫉妬 72 やらに友人を愛 ででも怒らないやうにせねばならな した。 があ ださう思は 原情 200 そこで、凡ての人々は私に口を利かなくなつた。 私は恰 被等、 を君 恐らく君は長い間、 私の に受す 75 31 或は おたとてろで、ひどく情まれ 카 73 む方が道徳的に悪 せられたい。 か る風情 のでお 後等 13 72 ので る。 で誰でも生れ のうち 君に劉 私が 3 行に る。 0) 反坑 TIV. 赤だ二十代 いと考へた。そこで私は それ 人々 Vo して絶交 なが L 武 ブこ 質は に對 らに 本常 長 てる らく の言 君 して してるた 8 2 の風情 君を随 70 つて 絕交 恕 41: 人種 0 3 当周民心 友人 II. 后 0) 外 0 分 3 たの 13 私は 大胆 味方 した 至 君 は

發見 て思い それ 2 a 4 紛争を惹起したのであった。人々は じた問題よりは、 がて らな 0 ため の最良なまでが私 L を何となしに感じたのです。 事 当な 720 か にその人々を憎 力 私 澤 13 0 11 たらうと思ふ。 知らないで大きな國民 遙かに あ る。 77 んだ。 對 大きい外 して怒つてくれ しか 刨 幾年 ら世の の道徳的 し私 充分にそれを述べる事を知らな 的配 か 141 は當 經て、私は全く同 問題があっ な 會的 は説明ができな 力 時除り若くて分らなか 0 原理 72 に反對 5 たの 利、 違っ して てある。 は いが、 7: 分 3 7 12 72 70 質際 つた。 0) ich 経験で始 ての て迷らて ~ 2 道 それ 的 72 即ち ので、 刊 0 から 3 をさとる 720 20 2 72 Ji, 私 そし 1 0 1 0 前前

語 72 分 事實も のことを、 L 7 江 F いのとて、 丰 3 1 は、 この時分からやかましく云つて「オール シ 疎外 1 シ するや ナ 1 テ らに 1 0 記 なったと述 者 は、 ^ w べて 2 居る。 0 技 F. 倆 晚 を焼 4: セ 3 17 視 した 7 到るまでや U ン のと、 とえ か ^ せし IV ム名を頂 1 0 בנל 0 人 製 好 72 3 们

5 17 力 述べて居る。 < 何處 かへ移りたいと思つてゐた時、 急に決心した事情をテュ ニスンは つぎの

à

河 3 身 2 为 E 0 不 1 75 丰 快な (7) して 瓜完 然 江 ナ 3 1 ~ I To 12 1 0 72 1/2 IV 4. = とか 景色 J.T. 3.3 夜に もよからうと思はれる。 0 テ に関する話で 1 3 る自 周 は、 目 1 12 13 0 が活 CZ Hil 隔 Port I 沙 2 7 3 を 0 壁 TE 2 失 去 1115 味 づ h 精 3 S を以 外 0 だ州 0 1 3 神 1-0 2 かっ 盆 景 ट्ट る -奴隷部屋、 5 1 720 7 为言 色 دراء なく あ 0) 洪 進 の景色を [] てこの E = うだ。 つた。 どうし 12 1 通り夜業をした 25 T V) 7 T. 見え、 マネ 話 南 17 0 話 ガの 隨 0 才 早晚 氣候 鳥 立派 自 述べ im 7 0 IV C! 空氣や景色を 必ず何けると信ずる」 自 B 1) 耳 一言一句をも聴 V 變化 た著 12 の歌 5 行 0 7 な馬車道、 シ 柱 聞え、 17 < 悪 2 2 ななど、 力; があ 或翌朝 3 ス 0 V 私、 8 必 77 國道 ナ 0 一要だ。 鼻で 1 りて つた。 は 为; 面 葛の絡る 急に 0 温 ...... < テ 2 \_ に通じて居る入 香图 嗅 事 望 1 的 丹李 V 7 決心 こって げ 南北戰爭前 L 1= 2 IV 雜 T 3 なつて居る槍、 於 72 る。 るやうであ ^ したった 为 73 ~ 居 w け は は勉强 引 た。 2 0) 3 2 がその 光や 折 0) は その時 地 ておう 3 0 云 3/ 位 縞 記 濕氣 方 つた、 0 0 12 樹 720 颜 對 1 前 著 何 7 3 きな 72 色で とも 大財 2 木、 仲 ナー 木 L 阊 命 不 利は Ţ! 後庭 寒 分 云 恭 0) テ 灾 8 产 V 暑の とか 0 5 1 方へ行け B 江 13. 111 を 0 新聞 なか 木 作 ち で非常 念を 0 0 羌 0 カラ 0 12 恰も 黑 に對 つた 花 生じ 5 友 3/ 72 7: は 人 30 人 12 0 0

17 5 72 到つたのであ か < 0 外 ^ 77 IV 游 1 は繁忙 思勃然とし な新 て湧いたのでシ 聞 記 者 生 活 に飽 1 V シ 72 ナー 0 5 テ 氣候 1 を去 その他の事 って二た び放 情 1 その 浪 生活 士 12 1111 人 12 飽

若 L TE. 111 72 の後 7 ミュラ ミ停車 八七 七年十月、 -中場を出 7: b IV 2 ス ソ テッ て、 1 四十沸計りの 0 鐵道でテ 1. デ 1 及び ン に投じてミス ~ 卫 ネシ 旅費を準備し、 F ワード 州 · ~ ~ ~ Memplhis まて行き、 シッピ河を下り、 グ 老友ワトキ ス ~ に見送られ = 汽船を待 て、 . コム 7 -7 w シ 合せて 1 IJ 2 7 シ 3/ to 2 ナーテ ----)V ス 週 75 到着 の記 1

な だテ w 2 2 亦 分 " か つて 3/ 1 州 つぎの話をした事が とば カン 3 であ る。 ある。 この途中メ ムフィ ス あたりの出來事であらう、

場 所によ 根 本 的 JF. つて遠ふから、 邪 12 開 す る議 論 \_\_\_ 一概に悪 中 0 事 てあ い正しいと云へる行為 った。 ^ IV 2 0 \_\_ はな 龙 人は道徳の議論 いと云 ひ出した。 は、 缆 ^ 遇 w 2 12

はよ

例

の思ひ沈んだ風で、よく考へてから云つた。

「どんな境遇でも、どうあつても、悪い事がただ一つある」

それは

『自分の快樂のために弱い者背めをする事だ』

と答へて、それからその例として續いて云つた。

111 てここの頃は く病績を起 はそれを止める事 てしまつてから、 って、その らなかつたし 司告、テンネ 人の足もとへ赤てまつは して気ちが いつも持つてゐた)との男を目がけて發火した。御存じの通りの近眼だから シ ができる程、近くにゐなかつたが、 これで怒りが安まったと云ふやうに 1 州 13 0 0 或往 やらに 不を少 15 つた。 V つて居る人に週 T るた時 てい男は 0 1 であつた。何故だか つた。 ポケッ 心地 この 小猫 丁度 よげに笑つて、 ŀ を捕 Tru 12 ピス へて、 0 ]-小猫 ルを持つてるたの 知らないが、 なげさて H がその途を横ぎ をた たき遺 た。私 ひど

暫らくして附け加へて云つた。

-中らなかったのは、これまで一生殘念に思って居る事の一つだ。



聞』――『支那の怪談』 と失敗― 購書癖 イテム ユ・オルリアンス——『コムマーシャル』へ通信——困窮 次人――『クレオパトラの一夜その他」―― 外國文學の餐課―― = ・オルリアンス演覧会 漫歌 南方の自然 ---――『聖アントソニーの誘惑』 - 『ゴムボー・ゼベス』 2 ٠. オルリアンスの攻撃 フロリダ旅行 日常生活 ― ハーバート・スペンサーー 放浪 熟 「デーリー・ア 蒂以 飯店開業

-『チタ』--放浪愛

1 12 = ス に送った六十通に近い手紙、及び老友ワトキンに送つた數多の手紙によって知る事が \_2 時 • 10 7 0 12 1) ^ IV 7 2 1 0 ス 動静、 に到着したのは、一八七七年十一月十三日であった。 勉强、 修養、一 切の 事 は シ 2 シ ナ 1 テ イ 時 代 0 友 = 人 7 0 77 V 才 3 12 ŋ F.

エ ア

てきる。

2 稲 1) 0 ~ 720 720 イ P 0 メ 部 2 2 丰 人 會 ス =/ は w ス = ~ 絶に注ぐ フ 3 2 0 1 ラ 1 到着し 2 2 3/ ナ ス カン 1 = 0 72 勢 6 テ ス 力 3 頃 1 7 ップ 3 と殆ど同 0 0 死 ۴. IJ = 0 33 0 ユ 7 ~ 河 0 C 居 口 7 程 17 3 6 w 近 IJ 都 0 都 會 1. V 7 大都 7 12 會 3 72 -ス が未だ け あ 會 2 720 1 is 0 北戰爭 72 13 2 1 フ 1/2 ラ 綿 3 と砂 かい 7 0 1 ナ 影響を受け ら無花 ス 州 人 小店 0) フ 0 狼 最 果 ラ 散 大の 0) 2 -11-て幾分疲弊し 加 ス 語 TIT きところであ 动 7 ---17 6 7 W 力 o 3 1 才 人 iv ス

n 衰 夏 にか क्ष て體重 なく 12 かっ 12 1 が着い 福 0 1 TI 72 プレ of the 7-2 街 たところ 小 0 17 水 說 G. 形 2 J." P 0 \_\_\_ 一个世 产 草葉 72 13 [=== は V \_\_\_ 2 18 種 の結 0 八百目位) T 頃熱涛が 1 dengue 末 又 H 77 八 5 以下 の經験 大流行 71 \_\_ 3 3 12 かい な 1 を 9 イ 利 0 7 7 IJ -6 72 用 \_\_ 0 週間 千 して 11 (全集第九卷一八) 0) ス 居る 住民 臥 テ 床 3 を穀 L U うさ。 ス と云 1, その 僅 72 か ふ下宿 图2 翌 12 4 ----週 八 屋 义 -1 .7 -7 八 30 痩せ 华 1) 7 0 72

中 0) 人物; 工 Midwinter 才 背の 12 IJ と云 低 7 S 1 L ス 痩せ 名 17 來 7 72 通 2 信 か 人好 ら発 L 7 さの 3 年 72 兀 しない 月 ウ 学 -1 ` は iv 臆病 丰 -1 3 温 0 1 「初對 シ = ナ y 1 2 面 ラ ス 7 0 1 人に 1 0 說 コ 5 4 -つて 7 7 w 1 も悪く 7 3 デ 7 1 w 思 w \_\_\_ は

0) 河 à. 5% 1 たら つて フェ 7 7 17 は 学早 汉 後になってもそれを直す事ができない」と自覺して居る人物、又コリン 2 る友 晚 んな 72 力 人は一 (計 をく もの 0) は皆 人も < せ つて 12 死 なか てもない、 る h た 7 つた。 と書 入る 親類 ただ全く自分が V 3 な 72 0 いと思 人物、 事 などは始 その つて W. 人. 居 5 23 72 畅 3 力 L 3 25 5 口 に)失敗するにきまつてる ~ w 向 12 3 5 2 自 0 6 方 3 江 侧 7 13 かい 1 居 高 0 スか 72 32 ると思って は 3 £-- . ら死 何

TV

0

た

0

1

ふし

0

72

道信 The 地 S 7. V) -7 メ して古 めでも。などが フ 2 才 31 は、 才 2 クリ Total A 1 /公 12 7 い三百年前 1) 1 .... V 0 から出 方 八 通 T 7. ス Action 20 七 0 信 2 シン FII 將 --ス 0 南 72 へ土着のフラ 0 魚 所 Sign 大 寺院 と云 の死 記 1 つた。この 0 要 养式 は、 L 3 \_\_ ふ 訪 それ 月 人の名を莟む ^ 問記 を目 八 1  $\mathcal{V}$ リー クリオ 分 E ス人の子孫の事 5 5 告からへ ) ら次 壁 3 0 12 1 第 L 2 7 72 す。慕石 1V F 『私は英國の 75 フ の戀歌』 到. 1 丰 \_\_\_ jν 到 を ス 1 12 7 帶 報 0) か 0 上で讀 Ľ 0 0 黑 6 高鳥 の飜譯、 S 好 72 送 0 北部 門 てこ「雨 吻 物 つて の手 んだ てあ 力 12 ても 於 紅 5 -て 始は + 又 つた とあ の怨末 期 月二 ~ **一黑人**間 ウ w 0 ----0 一十九日 0 T 2 工 = ---1 の背 居 に收 ユ 二 へ ふ iv る 0 0 か 思 2 23 集第十二卷二九〇) ス オ オ 7 6 つぎ 12 w 12 T で逝い 変好し IJ 1) 0 南 T 12 る。 7 V 1 1 2 [11] た南 72 ス ス を遺 ? = 0 = 7 < H 0 怪 0 事 \_\_

供 本 L 0 72 婦 物 人の B 名を分類 したやうにニ ユ 9 才 ル y T 1 ス 0 町名を研究 して歴史的 一考古的 資料 た

== 月 てん -な 四四 0 B んさな 時 1 文學 間 的 題 な通 25 關 3 信 る通 は、一般讀 信 \_ 2 あ 者 0 17 は向 7 力 ^ w な 2 かい 0 つたと見え、 通 信 は シ 最 2 3 後 21 ナ 1 -八 ラ 1 七 八 0 4 1

書 費 手 为言 獨 2 2 私 7 3 紙 物 77 2 7 こて 泛 1 1 12 12 あ 0 多 7 覺 5 The same ラ 0 3 3 1 3 72 職 元 1 ち 5 + 1 手 業 珮 为言 7 17 ス JV 業 0 紙 を る 3 术 衣 服 書 12 得 な 私 25 3 1) ケ 呦 8 るせ 絶え 主 " 36 かい カ は だ 著 6 普 賣 23 0 10 1 2 H 7 よ 市 12 0 2 L 12 5 あ + 事 2 を 居 中 V とし 0 3 2 伽 共 及立 る。 再 鵬 L L 3 とあ X 2 業 力 日 1 1 あ 3 な 不 21 3 -0 とは ナー デ 化 3 な ----1 V 0 な 度 シ E 0 V 悉く ナー 0 1 五 ラ は 手 7 1 紙 ラ 2 は 共 仙 賣 1 ディ を " 如 \* 9 0) 出 夢 食 6 集 F 頃 何 0 L ... す 0 到 捌 8 0 12 始 9 社 事 恐 0 を 72 2 て送 書 めの 5 L 3 17 ^ 1 行 -25 た 籍 あ L v 個 思 事 金するや は やらな困 0 3 全部 72 か かっ CA 多 時 は 出 あ 力 す。 0 3 0 7 た。 5 窮 話 私、 1. を甞 12 庭 丰 から 12 7 驱 よく 3 2 П 动 义 七 本 12 8 3 IJ h た事 託 よ 仙 ^ 75 73 編 < 分 水 0) 0 L 谳 क्त 7 36 7 は 置 H 中 7 A 力 あ 1 0 0 12 6 V た 食 チ 0 丰

3

1

チ

デ

7

ブ

v

1

办

面

會して見ると、

見すぼらし

Vo

身なりの

小男が机

の上に一篇

の草

稿

力 32 2 を 7 ッ 6 ッ 3 文 证 V 學 1-T L. INT. 2 1 的 1 が言 價 35 2 (1) frij 部 請 値 澤 故 弘 0 屋 老 我 かっ 南 をしよ 1 とび 3 v 聖 くら 0 L 事 文章 込 T 21 うとし 136 て買 h 75 だ 組 5 たが 餘 0 版 2 2 計 + 7 は 0 とこ < 前 弗 な 添 出 32 日 5 削 0 3 L 3 2 た。 を [ii] 7 ^ じ男 笼 0 1 と神 人 72 3 その は 2 7 前 3 あ 25 人 和 720 僅 13 な 0 とどなりな 72 か二三 金を בל 7 0 Try 720 7 ってんなきた 0 ブ 0 75 字 1 v 句 ら紙幣をなげ 歸 1 を變 0 は 72 2 な ~ 0 720 デ 111 V 途 -稿 つけ 翌 8 は -;" つざつ 真 B V 720 E 3 1 6 は v

7

多

書かり、 1= 55 胩 7 0 14 あ 1 八 紹 X ^ 介 給 -1: t 0 17 かっ 12 随筆 37 -1 0 3 72 6 43 道 E 4F àL -=-を節 六 相當 3 200 力 15 た。 -書 月十 21 亦 1 30, な詩 35 する事が 137 ーと云 . 浪 \_ 才 < 1 面 H 人 21 12 時 てす ふ六尺 始 譯 創 2 IJ 代 てき 刊 7 3 もした。 0 にてての 7 A は 0 2 に詩 以上 72 0 \_\_^ ス から 世 週 デ . 入社 + 致 集 3 話 0 v 弗 巨 IJ 育 的 15 1: した 2 21 出 A 9 t 施 ブ 過ぎな 1 r 0 L 1) 長 のは 3 までの 2 尚 2 ファ 0) テ チ 3 0 = 1 たが、 一八 2. かっ た。 -ユ E 負債 . 2 0 1 七八 た ~ と云 才 編 . も次 为 邮 ,v 女 IV デ 年六 2 0 3 リ 人で 1 沙 第 j. 7 2 小 111 受け らに 17 月十 新 あ 1 拂 0 問 IJ ス 3 を知 ふ事 た体 坳 ģ. 五 0 77 ウ 價 3 B 編 死 3 るやら 为 33 給 L 頃 朝 T 1) 非 V 7 所 かっ てきた。 は مد 常 親 3 17 6 3/ 2 12 -1 12 1 ·切 0 入 0 72 安 法 な 0 ケ 3/ U -j-2 月 5 F. 1) (全集第十 1 常 = 面上 17 72, 1 な人 笙 部 1 ス 2 1 3

二卷 間 勤 L 1 一八四) 濟 T 'n だ。 時 それ 25 歸 力 る 事 6 为 ^ てき IV. 2 か 17 取 2 3 7 1 は シ ナ 有 1 難 テ V 1 事 は、 時 代 勤務 0 十四 詩 時 間 間 0 小 に比べると一 V 事 7 あ 0 日僅か た --に三 時 21 時 出

n V イ E" 工 iv 12 與 へて當時の 日常生活を述べた物があ

希望 拔 る朝 叉 つて 品 る。 記 4 0 私 V もなければ、 312 T 2 分 を土臺に 飯 杏 0 をや 無花 作 は 妙 記 を 0 な中心 作 野 若 3 フ る。 る、 福 ラ 4 果、 な 2 L 活 2 2 これ 黑珈 に入 32 新 ス 7 0 事を申 語 32 7 鬪 歐 てんな愉快な生活はない。 て仕 琲 る事 三 か 洲 でやっと二十五 一十分。 5 4 0 專、 し上 事 分 7 を得たので、 リー は 为 21 英語 それ げる。 サ 終 Z = 2 3 0 0 外 力 3 7 6 糊 發 チー 北 仙。 長 0 壺とを 行) 事 終日變な 方とは V = それ ズ、 天 ュ を話す、 氣 沙 0 游泳 大分遠 玻 E 0 w か 3 一蜀黍製 ら社 方言 1 1 t 2 いも好都 て、 これ ジ 5 7 午 T を開 0 17 つて居る。 收 ナ 後 行 H 33 0 一時 < 刊 穫 州 合にやれ は 菓子、玉子などの いて居る。 自 新 17 0 關 方 間。 由 聞 二人の す 私 12 为 K それ 遊 來 3 0 は 記 朝早 H 逐 CX 3 ----北 欄 舍 者と文學 かい 12 く料 0 かっ この け 2 6 る。 n 記 随 6 を讀 理 集 分實 事 方 フ 野 3 0 屋 ラ 0 0 心 切 7 新 事: 0 へ行 1 3 來 閉 あ ス

る。

. . . . . . .

(全集第

た 0 43 多 T 山岩 認 死 w 彩 72 1 力; 7 0) 2 5 記 32 0 V オ 哥 3 ア 治 1 25 な 现 1 F だ テ ラ 32 0 3 2 地 1à. 方 夜 5 0 的 2 12 73 記 0 な AL. 的 他 1= 0 L 囫 72 か < 0 な مج 5 3 ^ らに ち w 0 72 1 0) 为; 紙 江 -3 0 3 III T Vo 1 12 州と全 נל 6 3 5 ナ 0 足」 1 世 テ 2 を始 界 0 1 新 ~ 記 闘 的 事 0 T 翠 弘 調 L 谷 子 表 72 10 ガ 方 1 著 72 ウ 加 0 L テ 21 4 1 は 瓦 意 I 0

0

河

7

か

0

72

泖 1/3-ら続 1 华 0 1.7 1 違 0 1 The last 書の Ė 为 0 そこで か 分 72 华 外。 ¿ L 子 力; 7-は、 12 ~ 指 0) 好評 り無 新 Tij. )V ^ 女 ル HI 2 0 遺傳 为言 を得 1 記 濟 0 7 百 は 事 的 入 = -て、 L H 0 12 社 ユ 因難 + 72 赗 外 L 0 に漫鑑 玩 新 0 0 7 才 7 午後など材料 はず 間 L かい w 3 3 1) かい 0 T 福 つた。 を 居 7 5 情 高 3 年 南 1 41 ば 0 13 1/2 ス 激增 木版 7 3 72 かっ の生きた 老 見 間 6 さが L 17 た 0) V 72 75 か 後 iv いと申 歷 1 つてそ しなが ~ - A ル 2 八 史として 0 込 1 七 H 0 ら散步 漫 んだ。 は、 常 5 九 12 畫 华 0) 异 說 そ 此 0 0 數 L 2 0 顷 類 間 明 0 た。 È 0 ( は 0 等 交 申 2 な 30 \_\_^ 句 八 込 32 10 3 ^ 7 物 انا -0 ル 弘 1 程 てあ ナレ 加 は 7 努 1 13 直 時 年 . カ ^ 12 父 力 1 ち F. L 0 72 及 17 1 6 あ グ 今 0 CK 容 ネ 來 \_ 八 叔 H 2 72 32 1 と全 iv 父 0 6 12 2 漫 かっ 32 向

0 俸 給が二 倍になって一 週二十 弗となっ た 0 はそ 0 た めて あ つた。

97.50 L 0 て發 A 2 0 = 25 大き 漫 砲 T 蓝 L 7 た。 な は = " 原 百 暴 因 七 1 十 行 -は と云 五で 省 木 は 版 終 逃 ふ小 工 げ -t" 0 新 な T 1 流 聞 亦 理 0 ツ 丸 由 主筆 は、 12 " 0 中 を 渠 或 0 訪 外 72 は 0) FILE 0) ^ 15 中、 死 IV 2 2 0 0 2 72 0 めて 2" 0 方 主 7 1 筆に ネッ 的 飽きて來 0 7 怨 たらうと云 7 弘 を抱 南 72 事 2 12 V はれ よる た男 办 だらうが T 突然闖 居 る。 2 入

72 謂 mi 0 0 0 72 は などを 1 2 1 8 邱 は 0) あつ 席 晋 怯 15 2 挑 h 日李 72 特 あ 堂 25 0) と云 别 3 n 行 = 2 0 な は 工 は 思 事 32 A . ÀL 12 は は た。 7 て居 を除 32 \_\_\_ w 72 度 L 17 る。 事 多 カン v P 7 力; な L 2 は か 不 7 ^ 同 N IE 0 は 僚をも殆ど知 72 未 1 不 12 IE. 0 ブご 取 は 直 頗 を攻 つて幸 3 ----野 0 撃す 一般で は らな をな 彼 3 3 U. 事 1 0 つた。 不是 72 如 を 交際 157 0 < 7 盲 決 L をし 30 H ह 調 깐 0 25 は なか 720 近 37 当 江 通 V 0 又 著 力 12 72 ---21 0 事. 決 殊 0 72 为言 は 圖 25 ^ 彼 新 は 3 12-111 開 12 17 1 幸 込 133 は 0) T 決 カラ 3

2 0 ح MI 12 て満 力 < 足 1 L 1 7 3 おた様子 ナ 1 テ 1 はクレ 時 代 と比 3 E ~ ると Z w ^ 勉强 0 つぎの手紙で分る。 0 時 間 を 多 3 得 られ るやらになったの て、

てん 3 結 な 局 1 勉 シ 强 2 1 कु 3 0 ナー 72 な 3 け テ 12 12 1 ば、 法 0 何 とて はげ 为 養性 も得 L 25 vo 新 5 しなけ Ri 開 江 記者生活を止め 32 in 獨學自 ばなりませ 修 0 んつ 暇 たのは僥倖てした。 分 得られ、 勉强 L ながら生活 ます。私は これ 金も して で漸く、 欲

材料 分 37 1 1 るら 私、 35 は 11: 2 V 5 2 つか す。 は 12 不 居 215 は 1 か は るらちは、 どこか 云 L この ^ ませ 外で 美 ん。 **短** は 1 为 何 V 職業の變るまで 傳 3 物 能 12 0 13 L 1 V 見 土 72 地 は、 5 (否や 何 夢 か著作をしようと云 0 多 V この 土 地 て集 ふ考 は當 6 72

氣 23 神 0 のう R 渠 2 1 ñ 3 時 な美麗 ち 2 5 始 大 0 7 は、 空 美 23 て書 は な (柔か その L 纳 b V 25 棕櫚 美 v. るやらに 取 3 麗 綠 P な物 卷 0 かっ 苔の 地平 なりませ 17 12 0 2 線のあ 衣をきた並 V 居 て書 るら 5. る、 く事 5 は 木、 無鶏のやうに深 分 7 2 夏の きな 1 2 風 温 5 0 -宝 0 波 他 空 い度 0 H 立 寒 0 0 V درد 形 V うな 雪のな 糖 沐 黍 1 重 0) 20 + V 肥 地 ての 12 V 宏 行

詩歌 なります。 南 の生れ ガルこ 文學 詩 る土 歌 0 地 出 小 は、 說 な は物足りない 5 0 霧や霞や、 は 不 思議 要洪 空に奇々怪々の形 てはな sp. S 不安 現在 0 は餘 念が作り出す の雲の往來する陰鬱な北方です。 り美 L 5 0 のです。 7 想 像 想 为; 像 活 0 動 動い なく 7

けても相當の資力を要する事に思いついて、ヘルンはここで多少の貯蓄を投じて商賣を始 熱ければ目陰に入ればよい」と云ふメキシコに行 り密 出 < 2 30 はこの る氣 ic 0 3/ 時代 THE, 0 72 1 72 頃角膜凸出し 眼鏡と 觸れるや 与になったからてあった。 ボヘミャ的 になった。 8 シ ナー 眼 の事で 干 は 00 ティ 二 2 ~ 為 0) N パに行きたい、 つた。 の生活と比べて、 頃金で悪くなった。 1 12 は 眼鏡を用 この上もな 南米にも、 点礼 別天地のこのニ V 必要の時を除 は、 物で 東洋にも、行きたい。『寒くなれば目向 限に はたか 絶えず努力を強める事になるのと、 つた。 つて見たい。(全集第十二卷二〇五)それ いて眼鏡を始終用 7. θ 新聞 方 IV 記者生活 リアン ス生活でも、 ふる事を廃し も年くは複 放浪熱も間 三 け 10 72 心心 72 出て、 22 もな 0 < は 0

クレイビェルへの手紙の一節に、

37 5 て寒る。時々歐洲の事を考へ、 かと思ふ。「どてへ行からか」「何をしようか」と云ふ疑問がまぼろし 腲 13. 疲れ切つて居る。早晩新聞記者も止めねばなるまい。何か商賣でもや フロ リダ の事、 フランスの事、或は廣い D 50 1 0 1. 5 7 2 見よ 22

11 る無よ、 を考へる。 < 信に 何庭 11 40 配を張 (冥途の無は脈だが)いつかどてかへ行かねばならない。――|波止場 なるできる。 1) た船をつくづく 加 11 72 る運命を具 と見る。 ^, 3 1、汝, 如何なる希望潜しくは絶望を兵 交易の神、限りなき海の 競な

とするか。

(全集第九卷三七)

語を知つて居れば、 0) 顷沙 3 ^ w 1 自分の好む何慮へも行かれ は、 私完教師 を聘 して ス ~ ると云ふの イ 1 部院 を処理 てあ した。 0 英師 の外 17, ス ~ イ

置 その 111 元: 泛 2 街 12 V) 1 1/0 は芭蕉 割 7 に移った。 fli 上部屋代が安 IV T ンがててへ到着 めるやらになってから、 室 0 0 12 と極 證明 は 女 舊式な不衞生な市衙であ 電 の占 か をつけ の選が つたからであつた。 Anti した常時住 子 7 方言 つた。 あった。 るて書も部屋を暗くして さらに んて 向 それ U この 3 は セン 72 Hi かっ つたが、 舊市 7 ら暫らく S ŀ × フ 街 . IJ ラ 0 汀 1 ル ^ して ル 品 あった。 1 ス ス ス街に 域 ~ 0 ンを喜ばせる古 3 ブル オ 0 2 ~ 110 ラ館 111 77.0 その部屋の一隅に髑髏を二つ 一週三弗で間借りをし U 2 に近きフ 1 町五 てあ 又 HI つた。 V 3 一六に移 ラ 物 111 2 が多か 3 ス區 な £----つた < 7 の北 つた 1 テ 27 拉 のと 2 7 2 0 1 0

720 特 H 7 别 それ に安直 獨 JE. L は、 な部 72 ^ w V 屋に移 事 2 をくり 12 ----つの計畫 つて、 かへし述べて その時二十沸に増給した俸給の四分の三を節 沙 あったからであった。 1,15 窓友ワト キンへもヘル 約する事 ン は 金を儲 分言 てき

クレイビニルへの手紙の一節にも彼は述べた。

居 的 新 3 頃 0 そして料理も可なり覺え、 人は る。 研 生 まて 週二十啡 私 乳 涯 は 色々面 12 私 ただ 北 などて、 72 方の は 入つて、 スペ 人に使 0 フラ 白 俸給 ょ くな イ 大に想像を豐富にしたいと思 い人です。 V ス區 はれ 目 のうち、 5 ン語を充分覺えて暫らく變 目にも遇ふだらうが、身體さへ健康なら、 もよくし懐都合もよくし、變つた冒險や。 る事 0 16 0 を止 來茶までは南アメリカへ行ける程の金を殘すつもり。 貯蓄もできた。 費用を二沸に 端 3 て間 新聞 借りをし 記者生活 9 來週小さい商賣を始めるつもりで 改 て、 7 ひます。 つた地方 (勿論 臺所道具を一と通 の凝絆を脱したい、 間代は別) でデプシー生活を送りたい (全集第九卷五 失敗する事もなか 種々の それ り買 て暮ら とば 珍らし 九 つて 力 す。 自 り考 い古物學 L 2 炊 と思 その 相 らら 店 へて る。

不景氣」と云ふので 或 + 人と共同で一八七九年二月の菜目一品五仙の料 ह \_ 枚送つて弥 た。 黄色な紙に、 つぎの 文句を印刷した物であった。 理店を開業した。 その 開業 店の の引札を 名 は

Ti. 仙 料理店 (ドリ P 1 " 町 百六十番 地)

あつた。

バ T 南 1 1 部 ス 0 為 何 \_ 等 愿 0 珈 大 0 非 店 勉 强 \_ 12 杯 8 0 僅 堂 料 H 理 力 店、 21 な 五 V 仙、 綺 自 麗 銅 何 ても市  $\stackrel{\longrightarrow}{}$ 小 つて さつ 價 充 ば 5, 分 0 43 0 御馳 額 體裁 走 のよい があ る。 事では、 何で B = 7 品品 . IL 才 111 IV 1)

廣告 口口 たさらだと云ふ事を記して居る。 何 77 も何 < 1 V E 話 2 るし Ti. 分言 Ja" かか 個 I る。 ないて、 IV 2 この上も ワ そこで 10 繁昌 丰 なく \_ 1 喰 2 して居 綺 四 ~ の手 麗 III る て小 (全集第九卷六六一六七) ヘル 12 紙に、 珈琲と菓子 開業以 2 つば それ 兆 6 つきて、二十 ぞれ L 七 年 T 支那 居 12 る。 な 人夫婦 0 料 1 ンの商賣も 居 理 II. の開 3 は 仙 为 Ŀ 等 2 v 7 1 これ ---0 居 か あ 上 に習 る料 どの 特 る。 别 つた 財 5 12 理 店 取 產 0 37 0 3 夫 ^ 7 作 编 ば vo は 0 0

つた。

脆 25 日 0 华 72 は 5 ^ 0 責 V) w は 家 任 1 一不 この 族 殿 0 景氣 作 25 B 事 對 道 0 L 德 震 --T 感 0 あ 0 開 私 8 72 3 廣 店 0 な À かっ 告 は 5 から 0 ---な 八 た。 \_\_\_ III, P -1 應 彼 1 九 华 テ IE 0 直 有  $\equiv$ L な者 月 -金 を 12 ---は商 奪 出 日、 た。 0 營業 賣などはとて T 料 L 理 か は L 人 Z ٤ 元 0 ..... 來 月 रु 絡 0 ^ 駄 12 \_\_\_ w 目、 負 --2 债 は \_ 3 商 B 度 殘 まて 才 1 L 力; 懲 續 次 7 3 逃 5 げ 72 仰 郁 間

72 1 2 念~ 0 る投資を勸 後 懲り 叉同 7 Ľ 8 2 られても應じな 0 動 機 種 0 力 ら泡沫 授 没を再 的 いて、 次しなく 建 物 會社 『日本銀行』 な のや つた。 ・うな物 П 本 に長 12 出 12 3 渡 資 486 して つて 利 失败 後 子-の預 7 ツ L 金をし 7 72 AL. ۴ 1 弘 た事 ナ 3 12 2 3 1. 72 12 2 利

源 店 本 0 7 屋 フ 3 か L あ 事 かっ 1 な 6 0 起 開 IJ を L 77 かっ 忘 H P 0 0 72 ば サ 37 主人 成 あ 0 2 な 为 1 功 フ 0 あ す ラ は た。 2 サ な 0 るだらうと時 1 主 2 シ 72 2 ŀ 人 ح ス = は 3 ^ . 力 3 F 2 w 0 [][ 2 = + 當 % N フ 2 考 地 所 U 7 = 生れ 1) 生 あ 7 ^ グ 72 32 2 0 事 0 0 た。 0 才 佛 佛 B せ w y 3 人で、子供 人で 何 1 12 7 0 þ た。 あ B 0 1 古 T ス 2 た。 濟 급 3 本 太 ガ 0 屋 在 時 第 中 屋 1 ス 3 如 0 ゔ 分にそこで黑 1 思 は、 何 2 な II 25 1 U ľ 忙 2 0 图) 第 台 à L S は 5 0 \_ な都 人 チ は 時 ~ が創を起 U 7 w ユ छ 會 17 3 1 7 0 て、 T 愛 訪 1 w M 問 0

災 部 チ かっ 3 0 72 5 人 を發 MJ 思 日午 1 0 0 23 闸 治 w 古 見 111 111 親 0 1 木 2 75 L をよく た と骨 720 12 連 が暇と金さ と云 32 達の 第 III. 册 6 數 四 2 32 V B 店 1. 72 1 于 ^ 1 1 0) 丰 = あれ に近 て、 あ P ツ 工 つった 人 ナ 0 ば集 1 0 後 IV オ かい 町 店 12 w 2 \_ 1 1) 23 ^ 九六、 あつ た書 2 IV ^ 7 jν 2 1 行く 720 物 自 1 ス は T 3 は 17 1V 湾 逃 0 2 S ^ 說 w 0 2 12 け 7 も最 17 2 2 1 心 1 ta 0 1. 0 死 ~ w れば二千弗 趣 . 72 72 も長くこの 味 7 0 0 ۱ر ウ 0 は 7 2 始 通 丰 あ あ り珍 1 的 0 2 店 ス 0 T 72 720 價值 と云 3 17 110 遊ん 第三 ウ 2 1 0 办言 2 1. い物、 的 だと云 は 主 U V 1 2 人 0 工 變つ ۴ ル 力 丰 は 0 6 1 ス 72 32 4 西 7: チ 32 物 1 ル 2 Z 度 は 居 0 0 2

0

好

J.

25

T

郷に

製

本

L

た

47

कु

13

かっ

0

720

らず珍 72 72 27 72 羽 Fin 1= 1 32 .3. w 清 6 30 とえ 0 1 1 0 黑 0 - 17-72 人も U. 1/0 人 7. 彩色 籍 F. 支那 111 0 12 あ V 72 對 してれ 0) 3 0 經 す 72 人 3/ 0 歷 3 H 3 際者 髮的 でも 13 趣 3 2 n は 味 3 ケッ 3 讀 2 と同 12 3 龍 3 (.) 書 72 < た じく、 F 0 力 人 なら 師 6 は 2 2 办 3 進 人 は FIJ 0 ^ 物 )v 度 後 6 h U 人 集め 不 7 1 1 21 交際 對 0) 3 な 4 佛 舊 30 73 して 5 を求 文學に同情と理解を有 黑 かっ 教 9 8 人 0 72 6 僧 0 23 0 非常 諺 1. あ た T 事 F. 介 77 0 ども 572 には は IJ 1 0 7 12 12 2 2 5 2 9 为 0 0 デ h H 5 本 みて 次 w 3 せる ち 陆 A ケ 2 代 " 2 2 12 南 2 事 は 云 6 と變らな を知 と交 72 材 3 7 7 料 12 1) を 3 X か 得 L 1) 拘

3 進 にこ んで変通 記 應じ を求 たので め、 ^ あ IV 0 ~ 572 は IV 5 " 1 師 0 7 3 IJ する . イ 2 1. 人に關する一大權威で

て書いて居る。 八 -1 九年六月二十七日のワト + 1 への手紙に、 後に永住するに到つた日本の事を始

は もつと温 日 本 暖か に關して、色々考へて居る。……立派な田野……英國 も知れ 京 い……歐洲 人が澤山……英 米佛の新聞 のやうな氣候

۴ 0 力 恶 政治 徒 ば フ 上 ユ ラ の詐欺、 . かり……日 2 才 ス N 人、 リア 文學 本はその半分も悪い事は ヷ 2 工 E ス ネ は泥 0 詐 ズイラ人、 欺 棒の巣窟である。 Щ 巴里 師、ス 0 奸 あるまい。 ペイン 泥棒、 商 1 人、 惡漢、 2 リーの (全集第十二卷一 ギリシャ人、 相談 人殺し、 づくの譽め 九 英 7 九 1 合ひ、 IV ラ コル

その後、 一八八二年七月七日、 同じくワト 丰 ンヘ の手紙につぎの一節が たある。

上 の學校である。 = 7 0 オ IV IJ T 佛教に隨へば、 31 ス は、 私が これ 洞窟で聲の反響するやらに、 まて ねた うちでは一番、 人間 象の歩く時に足痕 0 利 己主 義 研 究 の残 に最

る るや -21 7 足 5 . る 17, 才 0) IV て 1) 來 あ 7 世 る。 1 は ス 現 ……(全集第十二卷二〇五) 0 世 人 0 は、 寫しになる 全部 來 世 ものださうだが、 は 野獸 21 なつて 生れ この 釋迦 るだらうと思へば 0 致 が通りに 75 大分慰 る物 なら、

A 15 か得 加 2 32 はつて居 等 たところ、 0 非 離 る物と見える。 21 思 は ヘルン ひ出の多いところであ の料 その H 質ニ 店失败、 200 泡沫 つた。 オルリア 的 會社 ンスはここでヘル 投資失敗等 の一時 ンが終世 の腹立ち紛 0 友人を選 Àl も多

八 七九年十一月二十四 日 0 ワト + 1 ^ の手紙にこの時代の日常生活を記し て居

それ る。 イ は 2 テ 朝 眞 かい T 2 は 居 ( ---夜 3 Ħ 出と共 中に起きて煙草 例 紙 3 0 0 0 支那 と蚊が雲霞 た 8 に起きて珈琲を一杯飲みバンを一され喰べる。 12 人 0 工夫をこらす。 料理 をふかす。 0 店 如くに 77 行 10 多い それ それ 0 で薄暗 かっ (全集第十二卷二〇一) か ら家 ら古 に歸 So 本屋廻り そこへ 3 家 を二時 ス の窓 ~: 3 には それ 間 ~ q. 草 かっ 語 や遺 ら配 る。 0 先 それ 为 生 111 为 は 2 力 來 ひまつ ら寝 る。 7

この H 常 生活 はその 後少し變つた。 ^ ルンが -7 . オ w y 7 2 ス に落 5 1) てから

八 部 情 78. 始 CIT 17 À 事 和 n S 八 は 12 7 V 72 7 度 1 25 12 江 72 7 7 1 五 L 30 1 M 征 113 通 72 0 かっ 2 征 ス 信 を去 晚 力 非 77 车 7 בנצ 0 75 0 0 工 凡 72 ŋ 2 ラ 食 6 12 72 亦 3 0 U フ 2 40 をし 0 た 世 つて 1: 徬 1 な U 7 ウ n 方 話 夫 2 不 立 [11] 2 1 IJ 王 0 ラ Ľ 杨 32 -> 72 ども實際 潔 ス ガ 派 0) 3 ち 幾 と異 とそ 0 な 25 な 25 1 7 200 2 \_ 13 度 15 不 西 旅 繪 72 6 3 1 7 ill か家 即 七 衞 國 行 木 加 w 9 0 = 度 が国 當 六 情 噺 ラ 才 年 ン 的 生 L ^ かっ 江 72 3 1 w 時 八 ス 江 \* 趣 IV + 12 次 舊 變 らも を好 時 2 1 1 F 1) = 7 てく あ メ त्ता A 多 72 は T 7 1 ^ 歲 7. 1) 街 7 る な \_ 2 2 0 h HT 力 7 n 七 1 T カ 12 ユ 2 0 ス 0 I 720 = 歲 7 娘 3 TIT 飽 舊 c 0 ラ A w 6 最 九 4 A 1) 街 2 TIT 0 K 0 12 3 0) ì N 57 時 ラ 7 0 12 3 7 12 T \_ 卫 1 25 八 8 t かっ 台 ラ あ 移 死 舊 12 ~ 1 八 かっ <u>논</u> 72 市 通 12 0 6 ス F 0 0 住 生礼 排 繪 を去 72, 街 5 信 四 1 孤 h 10 を 多 年 記 人 それ す 始 兒 12 1 人 そこか フ 0 3 23 11 浴 3 0 な 離 70 3 1 ろ AF. 克色 0 7 0 动 まで變ら 0 か 12 72 = 3 を忘 家 ラ ----72 5 3 か 7 0 0 デ 人で 72 2 庭 境 1-5 0) 2 31 ラ ラ 當 亦 n 32 2 Ł" 12 调 は 0) は 5 フ 江 1. t 3 12 南 な 1 時 思 江 25 ----= 1 置 夫 1 1 0 かっ 0 3 3 かっ 15 力 流 話 q. 點 人 八 111 7 25 200 ti 行 0 P 2 0 遊 5 32 720 0 72 72 1 か 3 示 ス 0) L 家 江 红 7 らも通 7 72 1 ケ 4, h ^ うど 溫 17 7 == + ^ w 夫 2 工 V L 3 力工 0) あ 占 72 11.5 A かっ 7 w 1 度 2 3 \* 家 清 信を忘 1 0 10 0 ~ は 2 1 17 館 梨 0) 0) 72 阿丁 才 2 洲 デ 袋 w [n]领 切 A 2 0 12

ネー夫人の方で氣苦夢や光氣の衰へのために返事を出さなくなつて、この文通は絶えた。 れなかつた。是登に日本から結婚の事、長男誕生の事も知らせて來たが、その頃はコート ての通信の例としてヘルンがその後遊んだグランド島からの物を二つ譯して見る。

## 一八八四年八月二十八日、グランド島にて

コートネー令表人、

今では改造されて居心のよい部屋になつてゐます。食堂は褚だ大きな一階の建物で、皆は何か砂街 りません。ここは楽園生れのフランス人の植民地で、小さい白い家は奴隷の住居であつたのです。 な砂の渚のある低い草地の島を想像して下さいと云はねばたらない。ホテルと云ふ程のホテュはあ 氣はダイヤモンドのやうにすき透つてゐます。グランド島はどんなところかと證明するには、特證 に鬱かに面白く暮らしてゐます。毎日三囘泳ぎます、水に入ると別人になるやうな氣がします。空 まれた者はありません。無数の鳥と樹木と鎧がるます、これこら峰はどこの隅にでも貫を造ります、 さくて落ちついてゐます、それから誰でも戸も窓も終月明け放つて置きます。誰もこれまで約を監 の建物であつたかも知れません、それから小さい小型が一つの町ほど列んでゐます。私の部屋は小 ~ ンとインキは徐り便利でないから、今度は鉛筆で申上げます。私は自分だけに都合のよいやう 私の洗面臺の頂上の下にも二つ銀があります。料理は・・・(私はあなたは料理の事を聞きたい

は食慾が盛んで、皮膚は全く日にやけてゐます。エラミんと御主人へ宜しく。 私

あなたに對して法だ規則なる

ラフカデイオ・ヘルン

コートネー合夫人

(前略)

ので、乳は少し苦いやうですが、私はそれに慣れて好きになりました。 あります。バタは極上等ではありません、それから牛は餘り野生のカモミル どありません、――王子は全くありません。ただ牡蠣とクローカー(魚)と、赤魚とシープヘッド (魚)と鑑とあるだけ。私は魚になつて鱗ができさうです。しかし牛乳とビスケツトとバタは澤 あなたのよいビフテキ、よい羊肉、よい料理を想ひ出してなつかしくなります。ここには肉は殆 (菊科植物)を喰べる

ティテーブル 沼の中で大きなのが錫のラッパを吹き続けてゐました。外の蛙共はテ お視を吹いて居るやうでした。家の近くで、小さいのがボリ、ボリ、ボリと云ひ續けてゐましたが、 昨晩雨でした、それからあなたに蛙を聞かせたい。十萬の錫のラッパで大きなクリスマス前夜の (茶の卓)と云ひました、或は云つて居るやうでした。 イテーブル、テイテーブル、 (後略)

## ルンがこの夫人に贈つた『支那怪談』に小さな綺麗な学でつぎのやらに書いてあった。

To my kindest and truest friend

私の最も親切なる最も真實なる太人

Mis. M. Courtney

エム・コートネー夫人へ、

and unselfish providing —by whose generous care recovered that health

―その人の篤い注意と

己を忘れての世話とで

without which no of mind and body

私は心と體の健康を

回復しました

literary work can

さらでなければ

be accomplished.

何もできません。 文學上の作などは

Lafeadio Hear.

ラフカデイオ・ヘルン

New Orleans, Marc't 14, '87.

68 Gasquet Street.

一八八七年三月十四日

= \_\_\_ ・オルリアンス、ガスクエ町六八。

5 うちにあ る體の病氣と云ふのは一八八五年フロ リダ旅行中に病を得て歸 つて

週間臥床した時の事であらう。

12 力 5 ラ 取 --12 6 2 つて 家 明 36 1. w 17 容 MI 2 は古 儲 0 ---は = 72 H 意外 つて この 1 六 本道祭の ŀ 勉强 に騒 それ 孔 示 X ~ 1 17 から豊 3 夫 と近くなるやらにその後二 L K 餘裕 720 i 0 L 72 ^ 5 部 場所 750 飯 は充分に ふ食料 12 H 12 能 次 Si. 7 汉 3 2 35 表だ近 720 あ 2 0 は、 2 72 0 ----午後 日 720 ~ 0 行 C. \_\_ 为 那であった。 つて晩 は湾市 2 一回珍 720 つぎつ 飯を 街 に移 ^ つた。第 jν 17 隆 111 5 2 72 ---~ は 为 72 0 週三十弗 け 朝 一囘はカナル町二七 2 間 は 古本 この この 那上: 0) 0 雷 途 人 持 給料 時 1 1 旭 々と同 朝 0 3 を得 間 食 じク 代 0) 八て 72 は 12 72 リー ò ^ w ケ L 月 ヴ 7 7

時 沙言 7 12 南部 合併 5 1 " は 八 して 八一 の最 F -T 新 华 も便 13 1 の末 フ テ しく「タ 秀な 5 2 12 £ \_\_ 2 2 0 る記者の ch. 副 1 己和 主作 ス 2, ~ まで ス の地 3 一人であ . この 2 デ 位で 物 モ n 地に の翻譯を出 つた ラ る ツ 2 あ たが、 ヘル þ. 0 72 とな ンは して居る關係もあつた。 *-* , 以前料 ス つて 1 迎へられ 20 南部 理店開業に ス 2 てその 第 -0 デ 失败 文學 大新聞 モ 7 ての L 部長とな ラ 72 とな ッ 一ク 顷 b か 0 1 6 2 72 の二新聞 た。 2, ラデ 時 ス 置 Æ .

勿論、 好きてきつかっ 危して、 1 13 デ 1 5:0 モーラットの第一號は十二月間日に出た。主結はペーデ 人を、勢力の位大な人。そんな。てなければ部下を統領する事はできない) 何讀 72 思意深い母雅温厚な人はあるまいと思ばれる程の人である。 ^ 12 注意深くへ 1 \_\_\_ っても遠ふのを嫌ふ事を派知したベー しかし私の好きな人は皆さってあるが、私一人だけの友人として置く事が (全集争十一卷一六六) と云つて居る。ベーカーはヘルンの長所候騙をよく承 何能を続く )v ンの心を倒さないやらに警戒した。ヘルンは自分の文章を直す事は た者 は正 ちに解雇する事を通知した。 カーは海字部 · · · · · · 1 73 に合じて、 私はいつでもこの } てあ 故意には勿論、 0 200 ヘル 人が

13. などは 0 後 1 2 VI ^ それ 語: 12 : [3 . :-0 1. 13 1 1 ì 25 た人 73 記を許くに 17 0 3 0) Ti 1 到ったミス " è 1. 沙 7 1 2 ) ナ e 子。 1 ティ 7 3 IJ 1 時代の 77 C ~ 7 ス 137 友人と同じく、 0 方 L" ス ズ テ ラ 1 1 V ) 1. つウ オ 1 その後著名になった人 ŢĨ. V ツ 0 F 15 1 毛 ス、 1 7 夫人 及びそ

ばよかつた。 イ テ 2 2. 新聞 0 時 は、文學新聞 それてこの新聞に關係して始めてやや自分の世界を發見したやうな感を抱 のやうにおらゆ と呼ばれただけに、文學趣味に富 3 問題に 0 V 7 書く 必要 は なく、 んだ物であ ただ 文學方面 つた。へ 0 w 1 を作 は -7 32

て、その趣味學問を發揮する隨筆飜譯の筆を執った

年 的 à. ラ -0 沅 5 ~ 3 八 \_\_\_ 作 w 12 俊 八 0 1 江 0 120 その 方言 0 SE 假 72 ヘル 他 治言 III. 七 シ -欲 月 2 ンは出 1 麙 七 3 1 漸 7 書 日 50 < 7)2 1 は 版費用のうち テ 6 7 -1 金 百 三 1 時 水 删 干 0 儲 代 3 程 1 } 17 け 25 17 多忙 72 與 7 な 百 0 3 V ^ 五十弗を自辨 事、 語 7 ウ 15 間 才 财 を偸 (全集第十二卷二〇三 この 1 多 小 3 L 1 五 頃 1 は は か して漸く 智 てき 1-\_ 出 Ħ 1 五 分 L 72 事 時 6 72 問問 11 出 35 二〇四) 版 3 生活 版 0 テ V 1 迎 1 72 2 12 を Or 追 \_\_ 0 工 週三 72 述 は は 0 な 2 1 机 === 0 + 0 T 7 な 弗 居 V V 才 -( る。 〇全集· 文學 得 1: þ

十二卷二〇四

通 子。 好 12 1 らできた きな 劉 1 2, 日 て友 7 3 17 してではなく、 デ 牡 v 23 友 人 1 开 力 0 とな 人て 燈 ,: 20 1º など、 龍 1 1 あ 風の 2 ラ シ 72 1. 0 0 それ 寧ろガ 720 多 か 怪 夜 6 談 0 賞 2 办言 か ( ウ 嗅 らその 南 は総 0 多 テ 書 53 0 る 1 0 物 手 III の一篇 紙 後 25 方 2 工 對 1 を 0 に對してその奔放なところを責めた ^ 書 す 得 w = た。 物 て外 る 1 1 當 を 亦 0) に五篇 日字 iv 誹 72 ^ 8 w 謗 3 0 毁譽 E 12 2 L 0) 72 ス あ と云 る。 はな ラ 友 15 初 1 人 シ は礼 全部 43 1. 12 1V 1 B L は T 皆 3 3 ^ ラジ 傳 10 2 w ウ 日 0 記 テ 72 1 1 を書 1 分字 時 0 . 代 文 のであ T T 即 25 を讀 (1) 5 ル 3 בנק 72 E" 作 1 2 力 力 1. h 1 72 は 3 77 ^ 關 1 ジ IV ^ 0 w 係 5 1 iv 工 か 文 1 . H 0

居 13 仁義 15 は + 2 ----イ T 3 EII 0) 未 . 22 + ---7 度 72 フ Ani 17 1% 7 爽 と題 133 ^ 17 1 = 12 を讀 を絶 始 米 " 遊 L 1. 2 23 0 7 72 ス ~ L ス 1.2 3 12 T 福 7 0 7 . ---H 居 英 1. 5 T 江 11-华分 デ Z か 界 木の るい 6 米 2 0 フ 0 E 亦 院 な 0 0 25 0 ス 17 てれ 10 交 当 翻譯 濱 丰 ラ 3 72 12 壇 1 5 劇 17 " 21 0 < 5 1 --等 7 答 1 U 25 知 \$ 紹 テ 12 南 6 0 12 0 ル は 3 死 る。 介 37 開 12 3 U 7 3 す ウ 12 3 な 3/ 111 H 22 語 ヤ 文 は かっ 0 2 係 25 文學 通 世 次 72 時 物 Z ツ L 0 -٤, L VD. 0 72 沙 T 7 V 病 ウ であ -1 T 3 以 ン と大 氣 及 1 來 3 (0) 2 いい 7% つた、 72 12 0 和 " E フ 2 72 等 ム懸 サ 力 -----F U 0 IJ כנל 1 0 1 紙 ル U テ 念 文 ユ F 江 0 0 1, D 3 力; 72 テ 1 21 U ス 17 12 時 テ 戶 テ は 最 1 殊 1 連 つ子 載 未 8 12 才 ラ 3 フ 0) だ發 恐ろ 當 等 7 义 3/ L U 胩 體 デ T 3 0 24 72 と外 ナ 11/1 外 老 -1 1 は 1 -10 === 清 -颵 1) 分 2 L F な 年 1 25 文學 3 PE 0 フ 0 -3-文學 72 力 ラ る 25 w 1 V 物 人 4 到 1 0 72 0 25 3 2 为 及 0 3 汉 フ 110 先 İ 女 日 CK 1 は ラ シ -英 づ 白 1 本 フ ツ デ 13 1 ^ 3 白 L 人 ^ 12 ス 人 w 1 w 等 在 -1 12 1 0 カブ 15

時 修業として、 代 < の文學 の時代であった。 香 者 は -1-その 0 3/17 修業 龙 御 ガ 3 時 1 72 代 w 17 1. 2 部 3/3 0 影 と ^ --n L 7 2 T . 为 方 居 文學 る。 ル y 12 7 ^ 貢獻した功勢から云へば、 w 1 1 ス 時 は 代 大 は 學 ^ 0 講 w 1 義 21 ع 8 0 1 文學 目 修 本 兴 業 25 0 0 1

迩

0

7

^

IV

1

力;

2

を

福

翠

1

T

L

72

物

3

0

0

72

清 福 開す 7 尼 パ 以 凝の 1. 60 著述 44 ラ -1-0 12 3 G. 5 何等 A 3,3 ----花そ 12 慰み 弘 0 0 報 派 第二 例 43 な 物 3 分 0 3 を作 13 17 掛 要 2 2 つて 12 0 版 L 等 0 = 72 7 0 1/2 1\_\_ 8 つまら 原 0 变 12 才 (全集節 元 w 僅 Va 取 ŋ 披 T かな貯蓄か 人 九卷一三一 ~ 0 13 手 ス時 72 75 3 30 かっ け と自 5 力 ~ 0 自 6 翻譯だと云 は、 五 3 江 ねやら傑作 十弗 艺 67 0 0 7 3 居 ES 111 つて居 を保護 版 文を変 る。 燈 0 2 寸 32 好 ----部 分言 す ると云 3 17 IV ----提供 1 17 20 12 V 6

サ 並 L ままに シ 0 以 350 太平 出 72 2 1 ---前 到 な 10 72 3 7 ス M 屬 に脱稿 一 一支那 由 17 V TX これ オ ~ Vo 17 印度 20 2 テ " 1 ٠,٠ 震 72 1 怪 は F F 1 0 及 散 72 時 談 ラ 72 N ^ から 72 文詩 化 0) CK フ w V 佛 力 イ 1 \_\_ と云 語 6 を保 夜そ 数 7 2 八八八 17 3: 野 0 ラ ふ意. 30 施 0 捌 をめぐり歩 友 七年 A 寸 し幾 他 15 , 味の歎願書を送つて居る。 7 る言葉が \_\_ 異文學遺聞 勵 V 7 が出 1 ラ L 72 V E" E 八八八二 た結 ~ 3% 72 I P 過 'n ル ぎる 果出 17 これ チ 年 7 捧 ت 0 12 0 け か 出 版 + は 17 ~ 彩 版 年 72 その 等 1 6 取 17 月 0 力 V 名の示 り消 際 傳 T は この 1 後 後 L 說 12 \_\_\_ 書 17 7 12 異 せ 1/2: 文學遺 と云 72 は す通り支那 物 げ 許兵 本 語 0 -72 異 -1 は を集 3 あ 埃 37 70 文學遺聞 聞 7 ら日 つた。 8 及 『花嫁』 -0 72 水 怀 451 工 H 八 2 <u>\_\_\_\_</u> 歌 w ス ~ 0 より 八 1 1 あ 丰 風風 支那 15. か 几 0 E 月 11 も餘 2 72 1 る。 ,

者がなかったので、草稿の食食この時代の農書とともに、グール 次として」「帰らい煎」は勿麻『月下水人』までも面白 FT 3 -3 本 程 也 方色や異国情趣を無重 の変れ、を弾して の無罪とし の小俗語を描く時、 てフ T The ~ かつ その したヘルン Aimess of Things としたのを賞讃して自分でも用 『聖アンソニーの誘惑』もこの時代になされたが、 人物に洋服を治せよと主家に注文するやうな順があつた。 に取 つては、 ての いと云つて直譯し、 やうな書肆 ドの手にあつたが、 の要求 アス は U 72 72 F ンが、 とへ TI 0 版 ば

うに言いい でも二ペーデでも譯して見ようと努めない日は一日もなかった。(今集第九巻一三〇) て居るが、その後アナトール・フラン 十分の得合はつくだらう。私はこんな風にして「甕アンソニー」を譯了した。一ペーデ 三月月的 にやりさへすれば断くべき程 スの の事がやれる。毎日一時間づつの暇のない人でも シルヴ エス トル・ボ ンナード の罪」も同じや

花後

-,-

"

77

ドーナル

ドによって一九一〇年に出版され

720

0 によって出版した。 る形三百五十種を英佛 一ゴムボー。ゼベス」と題して、ルージアナ州、ニ それから同じ書肆から匿名で『ラ・ク の二国語に譯 L 72 一種の解書やうの物を友 2 1 又 二 0 0 才 7 y n 7. 1) 1 7 JV 人 ス = 7 の黒人 ル

る 稲 多 多 チ 25 720 72 ^ 及 为言 73. 1 iv 7 0 \_ 八 雜 周 13 以 1) 2 1 案內 最 才 誌 後 八 方 0) 新 Bert をす 博 n 四 3 Mina 5 L 年 t 聞 ست IV -25 と題 出 3 台門 2 0 風 -4 T 0 記 0 L -( \_\_ = 料 翌 1 す 72 老 日 7 1 水 年 3 理 0 8 0 ラ 0 書 四 0 为言 的 0 7 才 2 (.... 書 响 3 事 12' IV ハ を編 物 1 と答 IJ IJ 及 務 17 聖 7 T TX 官 な 15 1 2 雜 出 ^ 服 0 篡 1 書 72 部 72 誌 L 版 ス ス と云 L 百 0 ラネ C 肆 0 案內 7 出 3 年 72 開 然 1 版 お 3 12 書 7 係 4 遇 0 記 1 3 念博 72 18 た。 だ す ~ 2 3 と云 た。 分; ン 分 るや あ その 6 陪記 3 5 温 會 は 17 少 -うち 验 77 2 陆 0 32 < = H 表 ملح 0 彼 7 7 な 料 B 博 は 17 居 1 0 2 覽 合 る。 2 大 72 H 到 72 原 會 本 ふや 4勿 0 w 0 5 IJ 本 ح 1 因 0 0 らに あ 7 事 133 0 5 0 記 比 0 あ 事 物 0 1 1111 72 を幾 較 出 \_ ス 25 2 章 MI 的句 版 0 72 0 篇 害 だ 歷 遺 2 以 0 を行 源 W 史 行 物 0 か 的 为 定 は 書 は す ( 物 L t ス 2 南 15 700 何 は て ۱ر 種 12 " n 4 0 0

3 2 派 0 體 友 作 旅 X 浴 0 重 時 金 行 チ 0) 減 若 中 P 日 記 12 1 -720 ス w IV 2 7 ス 題 3 2 1 0 0 ブ ヂ 1 紀 . 1 3 行 フ 人 1 21 0 ウ は 1 ス ヴ 1 ŀ -2 久 P 1 لح 1 共 . 111 云 12 2 フ ス 2 フ 狗 1) 0 U 亦 デ を IJ 1 1 力 得 12 モ 1 を普 6 7 2 ラ 歸 兵 出 學 ッ < 版 2 7 旅 梭 3 P 出 n 3 行 14 72 6 1 72 柳 出 72 0 7 调 0 中 0 間 問 5 は 後 ち 床 才 ----12 八 10 ス 九 八 0 0 73 Ti せ 5 ----年 6 7 0 \_\_ 华 0 n ク 72 12 四 尚 U 貫 2 ス -E" FI ば た。 カコ 袋

2

4

1

T

ナ

ウ

F

ス U

F

F

うを結

んだ。

2

0

才能

あ

る

"

ス

E 0

1

と交際

して

^

IV

2

は

起源

0

感化を受く

3

12

到

0

1

ì

計 た。 を背 2 V 人の叔母 たりした。 グン 家に U ウ夫人は 多くの 人 ラタイ 々を招じた。 20 フ、 。 デ ^ 12 E 1 クラット」 多 2 の夫 人の 紙上で書物の批 家で、 20 7 評をしたり、 U ス 200 1

と過

70

あっ

72

を教 件 打打 0 2 九〇 つたの 人 た 25 WE. [/] 13. 2 SIE 0) 5 -15 0 0 年. 3 27 ~ 好 12 H 意 T 2 ス を E" 0 3 表 1 1] 死 に先だつ事 L 73 12 陸 72 10 Ti 0 5 中尉が ---30 深 (全集第十 V 一ケ月、 感 + 剖 年前 と尊敬を感 卷六三八〇 アー 12 始 ネ 的 ス と云 す T P 3 . 21 1 0 7 それ 72 18 U 1 ス E かっ ŀ 1 6 0 12 77 ス 迎へ ~ U 2 ス た手 E サ 1 1 統 0 研究 12 云 3

1 1 110 1 ŀ 7 ~ 1 -1)-1 0 倫 H 學原理 を讀 んだ後 7 V 1 E I iv に変 つた手紙 0 節

五

0

72

まで なく 居 3 通 11 3 僅 0) 分 りである。 東 かっ ながら、 ば 洋 凡 哲學の 2 か 0 6 考 この 和 0 一般知 研究は、 0 犯 頃或友人が 變 の信仰 つた事に驚 識 に對 を如 全く 時間 して ハー 何 12 5 應用 11 て居る。 の浪費であ 新 1 すべ L 3 0 きか これ ス 尊敬を敦ゆ ~ つた事を發見 ンサー まて を始 0 8 る大疑問が、 を讀 て發見 私の變な び事 した。私 した。 を教 哲學 は へた。 は 不意 厭世觀をつまら 叉私の特 君 21 0 突然 知 叉私に 2 2 T 压

0 を讀了したその日から、全然新しい智力的生涯が私のために聞 間 つて 12 この は永久に、再發したので、云ふべからざる愉快を感じた。略言すれば 大哲學の殘りを研究しようと思ふ。 いたっ これから数ケ年 「原理」

オーコンネルにも、つぎの手紙を送つて居る。

物論などは捨ててしまった。 疑問に對して 主義に對する から消えてしまった。(全集第五卷三Oパ) 7. ~ ンサー 脆げ 同情を失 の研究で忍の思想が根本的に幾つた。……凡ての主義から離れ、 次、 しかし、 つて、 幼稚な頭に入り易い積極的慢凝論などは、 ス 限大な慰藉を私に直ぜしむるに到った。 ~ ンサーに歸依するに到つた。スペンサーは 献は 永久に釈の頭 同時に大 もはや唯 凡ての

これ等の手紙は何れも一八八六年頃の物である。

八八七年四月ビスラ ンド女史に送つた手紙にもつぎの一節が 3

私は友人に悉く、ハー パート・ スペンサー(先づ「原理」から始めて) を讀む事を

500 1 1 うな物である。 は敷衍に過ぎない。スペンサーを導めば、人間知識の最も滋養ある部分を消化したや 勧めて居る。念には讀めないが非常にためになる。人間の知識思想等をまとめる力が 節づつ讀むのに限る、一節づつ番號がついて居る。今生物學の二大間を讀み居る最 社合等一冊は卒業した。心理學は最も力を盡した書物だが、あと廻しにするつも 全部卒業するには四年もかかる。しかし「原理」には全體の要領がある。外の物 私はこれまで、スペンサー宗の改宗者を三人作つた。スペンサーを譲むのには それ からその方のある引き締つた流暢な文體は研究の價値がある

情知能とを結び合せて、 ,v ンがアメリカで購求した書籍で、日本で义、二重 一つてある。 自ら源して 獨得の世界親をつくつて ス ~ ~ サーの 弟子と云った。 (3) 72 に購求した物がある。 ~ 12 ンは進化論と、 ス ~ ンサー 佛

1 13 一八八八 12 2 ここで海水浴をしたのが英間以來十五年ぶりだと云つて居る。 これまではミス 0) 四年の夏、 創作として第 × 干 こに明れ 2 = 河内 たちの 111 は、 ス シ 小說 " 1115 11115 -チ П 1% 11 、ラ ラタリヤ ス 10 灣の一小島グラ 島の話してあった。 ンド 島に 3

---避暑客が行 为 愈 家屋を覆へし、 " 年 敬 700 0 前 を得 ing 1 宝 泳 7 w 720 つた。 は S 1 72 2 17 0 數百 ラ 0 行 0) 熱帶 -----1 0 バ 72 の避暑客を掃き去った。 F (1) 五六 島 切 つた。 0) 2 11 13 华 [1] 0 じ性 八 湖 景 ~ 月 w 16 0 十日 質 高 は 1 は游 0 th V Fi 75 時 12 非常 12 泳 17 1 0 は 上 僅かに身をもつて逃れ 達 な 浪 = 13 暴 0 人て -2 12 風 13 グ 8 为言 12 あつた。 才 ラ 池 w T 1 つて y L 1. 7 37 島 その 5 2 71 0 0 ス 3 西 うな 2 島 方 72 た者 を席 8 0 12 他 形 ラ 12 は 悉 地 ててで島の 0 ス 極 L 地 1 b めて 品 T 方 あ 樹 D) と云 0 少 6 72 水 數 大勢 3 か A 2 7 倒 0 N あ = 分言 0 0

叙 12 親戚を失 擬し L ての あ 慘劇 72 は つた 温 せ の物語 2 17 番 す F 13. 分; -13 3 短篇 かい ジ 2 ラ 2 J た 2 を書 V F° " H 3 Vo ^ w Ī 0) 720 部骨 ス 1 35 12 = 文 残 7 反古) つて 0 才 n 7 72 y と題して生き残 P その海岸 1 ス 10 歸 つて 一帯に於て つた 力 6 人 の書 も友 2 0 V 人を 灣 72 古 0 風 先 V 手 景を U 紙

を骨子とし 2 0 物 語 7 0 ----部 17 0 1 小 2 說 7. を書 0 デ 5 毛 氣 7 ラ 17 なった。 " P に出 た時非常に好評を博したので、 0 ひにそれ

グールドに送ってた手紙に云った。

な自 72 17 0 41 漁夫と結婚して、 3 あ 質 ifi EH ず. 5 タ を非 な生 3 5 25 を知 活 発 12 はあの島の災害 25 成 3 L 間 沙 て計 しようとし 720 今もなほ無數の子供の母となってあのあたりに居る。 7 S た物 3 2 72 0 のて、 T 親戚 の時、 7 す。 その は 尼寺 富有 何 一人の小 -华 17 金 な か後に、 は辛抱しきれ 人であ 尼 見が 寺 12 つた ج -1-ルージ 加 0 72 0 0 なか 酒師 て、 7 しか --0 つた。 當時南部 方言 ていれ in L 夫 その を獲 そこから に敷はれて養育 て貴婦・ 子 見 !!て 13 逃げ出 海 人 (全集第 が変 測 濱 脱 0 健 30 51 L 成 に

5 25 w 32 波 :/ 2 0) 3 0) L に到 T. 名を知 小 能 1) その雑誌 72 5 元 \_\_ V は質にこの 7 或 . . . ついりい は n リア ^ 一チ 7 IV 2 汉 ンス傾覧會の記事 タ 0 ٥ 名に無幅 E をも 2 ス つて始 リー 著で 一八 高 を出 めとする。 つた 八八八 した総故 アメ 年 1) 几 があるので、ハーバー書肆 73 月號に 0 一般讀者 出した。 12 これ 文名を認め まで

[11]

000

死 から んだと思ってわた父の許に歸るやうに グ 7 12 1 :/ 6 为 ET. == 弘 テ タ 11大 V 720 を公け その 12 時 して後二 遭 難 0 ------小 なつた事情 年 女 を 冷 ^ て、 -70 \_ ラ は かっ つて 0 漁 ^ iv 夫 ラ ン 75 ス から 救 1 L'i は チ 和 を掃 タ 1 何 倒 て想像 年 L 力 た と同 0 したと同 卷 じ暴風 全く

じてあった

題て 部 0 上題する一篇が 30 720 話した。 二人は友人となった。 0 7 2 0 ために 0) 8 ス 一層科大學の解剖學の教授となって、今はその醫科大學長である。 うち M あつ 720 その 方 F\* w 一八八八 72 リア らち 江 ーニグ 7 ^ 同門の部誌 つた。 トル 12 には黒人 ì 九 20 1 ~ 1 年 30 iv 2. 9 は鋭敏 スの醫科大學を出たばかりの、凡ての方面 7. ジュー この >? る。 フ 1 0 0 それ 作に デ B IJ 0 の主筆に選ばれた。一八八二年ヘル 小説は一冊となって出 13 なる嗅覺をも 二人は訪 才 毛 スに感じてある。 1113 夫 12 1 か 7 ラッ 人 3 2 ル か 0 7" 0 ---問題は ら得 料 八八五 IJ F し合 THE 0 シ . .... 72 17 7 p ったり一緒に散歩したりして、種 物は 年 43 70 0 の體育、 5 フ K 72 1. た題は多くはこの人と一通り 多か 3 ち " 版 U 0 この F 30 IJ V つた。 人種 献 分言 ル 12 沙 立と にほ 12, 为 c のに ら歸 T 3 CL 1. = ĵ 周 ほ 7 つて 0 ンに変際を求めてそれ に趣味の博 二 12 問 0 フ 及 U 2 ス 力 0 題 才 オ 示 50 うち 女の はその 1 は 0 18 メ IJ 0 ~ 彩氣 1 12 17 7 المحار w い青年 後 にひ 語 K B ン ~" 1 一岩 = 21 1 0 ス ス ス 0 ユ などの た結 問題 時 3 取 -は 0 その th 3 ス • 12 2 0 オ 7 理 ~ 8 12 力 0 0 12 מן Me. 5 19 は -72 當 イ 0 らこの ŋ 題 人 ま 時 ~ 0 U 大 V 7 人 0 問 から 7 2 0) =

落ち 居た。 7 見 ラタイ て居る -生を旅で送らうと云 200 しどうしてもヘル 7 波 ・オルリアンスへ楽てから十年になった。文名も高くなり地位もたしかであった。 2 止場 て居 ス と云ふ不安の念は、失意の時に 0 られ デ へ出 E 江 1 7 力 ス ラ ~ ツ ンにつき物の放浪愛は又頭を上げて來た。『波 0 イン 72 ム放浪の } : ', 0 に関係して、 船 かい 念は拾て M 印度又は 得意 なか も得意の時に つた。 の意 = ス 譯隨筆の筆を執つて タ ス 3. IJ 3 カ から入港して來るの 2 ^ iii. jν ンして 0 勉强 止場に出 は 当乙れ 居 つき物 0 時 出 力 1 1 部ば あつ ら起 ては 0 から

グールドに送つた手紙の一節がある。

變つたところで初めに人と変際するのが妙に面白 長く止まったら空間は消えてしまふ。 6 金持であるのと同じ事になる。 萬國に通用する貨幣を持つて居るのと同じである。 … 人の感情を害したり、 … 醫學でも修業する機會があればよかつたと思ふ。そんな職業をもつてゐたら、 たら私は一定の場所に落ちつかないで、何處でも、好きな程歩き廻るだらう。 悪意を操發したりする。だから長く止まらない … 闘者でも、 い物だ。 建築家でも、 ――そのうちに 機減學者 敵 0 ても、 17 方言 てきた 何

里と同じくパ も廣く世間の需要をみたす職業をもつて居るのは、大資本を有して居る それ に次 / 40 \_ て商賣人も美しい。 " ク にても、 到る處に落ちついて居られるから。 ニユ ・ヨークと同じくヴァ ル > . . . . . . ラインにでも、 (全集第九卷三 のと同じだ。 Ш

五八)

其社 泣 黑 さらに貴重なる書物と書類はトラン 77 人 いた。 F 0) かい TZ 委託 å < 力 7. E" -0) ~ 加 15 1 li 7 3 IJ N 21 13 才 1 京 = は 2 1 これ 1 7 0 12 てにを慰 U 9 雜誌 ウ . まで夢想 才 夫 0 12 人 研 IJ 1 通信 めて 7 究 12 1. 1 してゐた熱帯地方の旅行を、 する約 变 よつ 7 ス な 1 F てその F 出 クに入れてコー w 紅 發 驱 0 を送 L 1 X 1 た。 チ 文名を知られ 3 1% 出發 約 タニ ス 東を 77 0 识 r 0 ネー を告げ 前 出 L てわ 720 版 12 夫人に やがて實現する事を得たの 0) ~ 書 た。 72 1 物 デ 华 か 預 らて 0 G 1 箱 1 刨 砂 ~" を倉 1 5 為 1 \_ った。 ネ 73 八八八 匝 1 1 會配 た -1 人 才 ١٠ 1 77 3 SE. ス T 六 I 力 は、 1 计 ラ 1 月 は 書 0 0

0 ―ウニルドン――サン・ピエー 老女ワトキンと再會――ニュ の二年間 罪 = = -日本行 I ì ク 「消えた光」 ーパットンー ・ヨーク ルー・ア ―日本行の祭 = 。 三 ――西印度――一旦ニュ・ヨークに励る ルスー 1 クー 『シルヴヱストル フィラデルフィヤ---1-1-VI-『佛飯西印度 ・ボナード 『因果』

六の 1 V 12 1 1 = 老友 ンはコートネー夫人につぎのやうな通信をした。 1-シナーティ 7 0 に着いた ワ オ ŀ 12 牛 ŋ を出 7 クレイビ 1 0 1 印 スを出 發してニュ。ヨー 刷所 F 發し途中シ で樂しく送った ji は當時 = クの西五十七丁目 ンシナーティに立寄つて、年日をロング 0 これが二人の永訣であった。その 3 1 7 • } 四三八 リビ のクレ ニーン 1 の記者であ E" I JV H 0) 7 1 F 0 少方、 つた。 パ ス町二 1

一八八七年六月五日

コートネー学

最高階の屋賃は一ケ月八十沸ばかりです。富んだ人でなければこんなところには住めません。 家になります、――湯と水と電燈がついて、浴室、臺所と外に八室が一まとめに同じ階にあります、 なつて居るのもあります。それには入口が百もあつて窓が数千あります、そして一階づつ分れて貨 下さい。十一階もあつて、その土臺になつて居る岩石と同じやうにしつかりした建築で一つの町に ます。ここでは立派な住宅は町その物と云へます。一つの建物に三千の人が住んで居る事を考 を見ると眼がくらみました。 云ふ家は中央公園に近くて、月に達しようと試みて居るやうです。今夜その上の方へ出て見て、下 長い旅行のあとで少しも疲れてゐません、そして最も驚くべき建物の一つに愉快に落ちついてゐ エレヴェターと鐵の階段と外に火災の時の非常口があつて電鈴と電話があります。或建物では 夜になると一切の物がひつそりとなります。 へて

今のところ空氣は私に非常に愉快です。 いやうです。色もはつきりしません、地平線は霞んで居るやうです。冬はきつと非常に寒いでせう。 ここは · 7. ルリアンスよりもずつと寒くて、空氣は全く遠ひます、空はそれ程青くなくて遠

ならなくなりました。そこで私の親しい老友人だけに會ひました。老人は私を見て胸が裂けるやう イスヴィルとナツシュヴィルの鐵道で衝突があつたので、私はシンシナーティで半日停

に泣きました。そして私が入つた時に呼ぶやら眺ぶやらいたしました。

せる親切に色々の方法を心得た人で、私にあなたを思ひ出させます。 もつてゐます、それから質にやさしい可愛い夫人と小さい娘があります。この夫人は人を愉快にさ ク イビエルはデヤシー・シテイの停車場まで烈を迎ひに來てくれました。この人は立派な策を

ここでは日間の規則を守りますが、床屋は許されて聞いてゐます。

週六十弟から七十五弟、それから百弟も取ります。しかしニュ 相応に評判のよい時間記者ならここでは中々の金を取るやうです、 ・ヨークではその普通の記者にな ――よい新聞の普通の記者は

るのが容易ではありません。

た物です。 くとももう一週間はここに居るつもりですから、叉すぐに手紙を上げます。これは急いで、夜書い あなたはよく氣をつけて造者でゐて下さる事を祈ります。……荷物は無事につきました。 私は少

神柱の抑恵みのあるやうに耐ります、それから皆様に宜しく。

ラフカデイオ・ヘルン

7 25 1 ルンがホテルへ行からとしたのを聞かないてクレイビエル夫妻が中央公園に近さその ŀ メントにとめたのであった。ここで二人は十年間の積る話をした。

72 訪 0 32 L 0 友人 それ [8] た手 水 3 E 9 月 12 は ると、 ラ から數日の間ヘルンは この 北 紙を送った 0 7 ネー夫人への手紙はつぎのやうであつ 1-氷 1 工 ネ = 族 旬 洋 引越 ス 行 0 1 à. 1 1,1 0 を訪 彩 5 7 L 7 w 12 1 0 1 w あとであった。 問 ク テ は 思 ラ した。 v は 1 1 F 22 1. イ 13 \_ = E" 1 57 12 = 行 つぎにやらやくの 工 77 ガ 4 " 7 0 0 w て見 3 0 -17-10 v 1 新し 150 12 3 1 たが、 向 3 100 0 0 い寓居を零 F. 0 正 5 雑沓に氣 720 7 12 娘 卫 i'î とハ 3 25 w 船 事でビスランド女史の 丰 は かっ 1. 島 =/ 6 ==) かくれ ス ねて今度は遏ふ事ができた。 15 = 0 70 灣 ラ 1 服装をし V 1 " 河 0 しながらシ 1 0) 1-1 1-S 1%. P 水 72 IV に慣 並 12 1 0 派 カラ ? = ~ T 37 な人 IJ 工 へ遠足も た彼には大 パ シ 才 0 1 ナ -形を贈 3 1 j. -ル X テ した。 0 17 游泳 イ を出發 1 つた。 凯 西洋 þ 時 们 2 0

デ メララ、 ヂ 3 1 ヂタウン =

1

ŀ

= 1

の可 りです。 します、 は恐ろし まで 重なる町はサ それはもつと北 は私 暑熱で、 の旅行 ン は 不健康 愉快 です。 • ピア な驚きの連續 地 そこに長くは停りません。 1 です、 ル です。 今は 私共はデメララへの途中そこに寄りました、 でした、 雨 期 です、 たし カコ 私は 1 に放奨の十 力 マルテ し私共は明 倍以 1 = 上の價 ークに H F 値が IJ ーーケ = グッ あります。 私は選よく 月停るつも K 貨

水、 す。非常に綺麗です。もしそとに住みたければ一ケ月二十五弗でその山の中に住せれます、 都合をつけて、町を見る事ができました。私はこの町は世界第一の綺麗な町だと思います。椰子の に坂にたって居ると恵像すると分りませう。同じやうな中庭と二階建の木造玉屋と屋棂窓がありま = ٦. 才 ۰ オー ル ン リア ヂの木、 ス -70 の古いフランス町をもつと古風にして、往楽つ狭い黄色に塗った家なみが一面 175 ガニーの本、その外妙を大きな色々の本で蔽はれた山の斜面にあります。 ただー

せんが、暑熱は私を弱らせる事はありません 御茶知の通り私は船に强いから、旅行は面白いのです。太陽は直射しますから目向には出られま

年のうちで今頃はよく瘧があります。

12 皆さんに宜しく。 為暮らしの事と信じます。 これは揺い手流ですが、忙しい旅行中ですからこれが精一杯のところです。あなたは達者で幸福 マルテイニークに落ちついたらもつとよく書く事ができませう。

ラフカデイオ・ヘルン

思ふ。 死 17 1.0 为 7 熱帯地方を始めて見た時、前に見た事があったと思った、再び見るだらうと思ふ、 け F て居 12 0 メー る地 球のうちの生きて居る部分で、 13 スに送って熱帯地方を讃美した手紙のうちにも 文明などはつまらない冷 『熱帶地方てそ、この たい

私、 云 居 つた。 る (1) 命が續けばそこで私の 31 12 --70 w ラ イ = 1 一生の大部分を送るのだと思ふ。 クて 飢 ゑて居る Tj 分 \_\_\_ 工 0 E 1 全く天厕 17 の登澤 のやうだっ t 6 3 i と時 V となる 7

1 2 ス 0 0 旅行 屯 1 は ス リー 七、 八、 [----17 出 ブレ 72 の三ヶ月 2 0 卷 に渡 一佛飯西 つた。 その 印度 紀行 の二年間 画 FIJ . . . 12 收 ^ 0 23 眞 6 夏 32 72 0 加 は -ハ 1 15

南 12 w 1 ---電 デ 方 1 7, 7 IJ 0 30 -j-八 して面けてあった非籍特質 は今底は勢分 1 の宅に 1 光と色であ 八 1 7 -1 しず テ V 0) 7 415 ッ 才 散日滞住 主流 轉 儿 F, 1. 圳 月二十 0 -T 阿印度と 7 0 L ス w 720 jν 0 テ 7 する デ 家 1 2 ----日、 それ ン 72 ツ ~ 部れ を訪 1 は、 0 光色 行 12 30 = 水 不多 した。 in 6 テ 力 船 18 ユ 再. *γ*ν な た。 5 0 73 CX 0 0 V 3 西 に泊 7 F 3 7 1 ラ ^ らて ラ )V ク 印度に歸 ク w 1 デ 1 は フ 2 0 はア やは 720 30 1 w タ クを取りよせた。 は b つた てへ 174 る決 IV 1 り雑沓の " のて、 即 デ 街 度へ 2 心をした。 才 とウ IV に制 E 2 九 0) 地 才 は P 月 PJ. 的 てあ 1 IV. ----遊に を訪 ĪĪ 三十 马礼 グ П 時 そこて つた。 街 \_\_ も数 12 13 7 32 2 7 1.0 E --るとク ッド . 忘れ 成 ٠, 1 77 = ユ 3 して F 1 0 in 1 ヂ 1 街 ŀ 6 カ iv V くれ ネ T 32 い 1 17 0 0 3. 1 i 次 角 歸 3/ 1: 1 1 夫 12 2 ス 5 工 0 人 0 的 久 0 w ス 7 は は 元 3

に手門を書いて

全庫

全職

に預けて

ある

書物の

値をアルデンの

家に

送らせる事を

報んだ。

ビ 汉 ランド女中にに今度に過じなかった。この忙しい間にコートネー夫人へはつぎの手紙を

コートネー様

許いた。

事がありますから。今との手紙を言いて居る時まで未だるなたから手紙が心りません。 一たらお氣の毒です。しかしあなたはとんな事はよく承知だから大丈夫と思います。 出たあとでも大人が批話してくれますから御手続は私のところへ居きます。トランクの選員は生婦 私は十月一日土曜の朝早く西印度へ出かけます、少くともこの念はここにゐません、 してくれたのでせうね、さうでないとおくれます、それからさなたにそんな費用を少しでも続は しかし私が

できませう。五十高夢から七十萬夢がもつとも普通です。ここに居ると眼がくらみ、耳が聞えなく H は即得局の独的の中に入って一所懸命に二十分も歩かなければ、 の記憶は恐ろしいやうです。どこかへ行くのに午前全部かかつて、蘇りに午後全部かかります。私 上で給懲汽車は轟々と鳴ります、往來は荷馬車や馬や種々様々の車が通つて、--ブロウド せません。 ٦. ・ヨークの下町は恐ろしいところです、馬車を履はないと私はどこへも行かれません。 ここの大きな建物の大きさは、一つの建物の家賃が一年百萬弗以上だと云へば無像が ---手統一本投函するところも見 -,2

事氣づけです。 行つたところから寫真を送りませう。私のあて名はマルテイニーク、サン・ピエール、アメリカ領 なり、息ができなくなり、恐ろしくなります、ここから出て眠い古風な場所に行くのが樂みです。

かかります。 しかしそれからあちこち人をさがしたり何かして跳びある言葉したが、何かさがすのに私は二日程 の招待を或聴受けました。そこで私は休んでゐた間にニュ ---ユ・ヨークへ歸つて見ると次人は皆轉地しておました、それで国つてわたところへ、偶然田舎 ・ヨークの方の用事が片つきました。

今から十八日か二十日程したら又手紙を上げます。 う。今度は片道の切符にしました、――ハヴァナとフロリグを通つて歸れるやうにと思ふからです。 さて、歸りにニュ・オルリアンスの方を廻つて見るつもりですから皆さんに会目にかかれるでせ

皆さんに宜しく、ことにあなたは大事になさるやう、

真實なるあなたの友人

ラフカデイオ・ヘルン

れてマルティ 八八七年十月二日、ヘルンをのせた汽船『バラクータ』は東河の波止場四十九號を離 ニーク島サン。 F. P ルに向つた。

七 73 11. 800 さらな多くの 時に 11/2 111 び熱帯 0 て居るところでお 果 是治 と果 した 13. 19/4 -駒 りし を運 飯 3 生活の安築な習慣に -と魚て 2 72 て游泳 儿 3 びながら、 人類の居るところであっ ルは二百尺以上の棕櫚椰 1 II. に原に Tid: 为 77 て買 つた。 ブご 0 した。 720 L 邻期 0 つて V 午後 近 vo ててに上陸 時間 72 眼 五 語 弥た寫異機を携へながら散参して は暑熱 -時に彼を起 0 づさ 時 为 の後島って畫飯まで書き續け 々島巡り 3 した 0 子 ので寫異 ヘル た。凡て自然がその真盛りな偉大 72 の繁茂せるところであ 23 2 ^ した。それ の旅行 の部屋づきの差牌 ル 12 ン 何 は は疲れた人の 3 餘 3 L り成功 した。 な からヘルンは Co しな 0 33 友人とペ 720 電荷を下 5 为 荷道び シリリ つた。 0 0 たや どらして 地 大きな郷子の v 70 -15 大 らて 1 0 は したやうな気分で な力と色 73.73 H -- 4 いいの 價 3 j. も筆の道なな へ恋く 物 る。 1 と光 大 THE PARTY NAMED IN 南 珊 (1) 72 .) 女

TE 3 1) 0 72 12 自 年 河 六佛の寓具機を買って、 総思いの がここで を挑げ 5 た人であ ちの一つ た友 人 小 0) 能 つた。 5 よう 5 -17-12 B 2 ^ 奇山 w 公證 2 F. 1 55 工 は K ì 0) \_\_ ルに上陸した時は三百弟の現金を獲して 7 て居る人物、 2 c 才 3 :10 iv " 1.0 C それ 發 7 0 w Track Track から ス 1 宿料 ~ 分言 1v あ 1 1 0 排 زز 71 C---15 119 人 7

7"

ラビ

-1-

12

-1-

1

•

F.

72

篇 巷 1 72 5 12 5 72 0 展 0) け 7 12 篇 5 13 < 3 5 ~ ^ 0 烈 3 32 原 w --稿 0 L 72 ۱۷ 1 72 3 72 1 0 ----は 2 17 ,: Ĺ -2 ^ 5 で健 " n は ス 0) 7 0 2 7 File は (1) 0) 12/ Æ を崇 ままて 1 ---又 傷 1 ス -1 T. 1) 1 は 1 Titi あ 0 六 後 [-----印度の二年 テ 0 週 72 w 17 -伊 圓 H デ 30 72 1 约 らぶ 1= 575 Fil 32 3 [7] 流流だ L 6 0 0 720 5 意し SE 15 け 5 -(1) 2 33 0 尚 0 ---朔乏 V) 72 2 7 最 IV 720 72 テ 德 0 改 Page 1-1 ^ 12 1V 0) -1 7 步 ~ 1 " 百 6 为言 IV 15 最 フ 1 初 ラ 72 0) \$77.2 70.75 2 2 河 Tî. 56 12 (1) 0

若 話 7 3 江 は 10 黑人 殆ど自 Ã V 12 で主 3 1 H (1) 13 2 然 1 分 女 自 17 0 2 子 1 C  $\equiv$ 身 供 2 ケ 7 \_\_ 3 は 八 月 0 批 治 自 7 四 八 7 17 2 人 3 殉 T 0) 年 30 L 72 0 ただ 台 72 频 打 0 7 7 0 治 13 る 火 0 0 抓 2 た。 72 17 話 领亂 包 を 5 ~ 1 1 w il V 72 720 1 12 は 11/2 餘 足 2 2 3 12 6 0 10 とま -12 は 属方 人 -0 動 -2 採 -j-1 1 供 7 しず 7 書 = 6 (1) V 32 72 0 72 72 的 話 0 稿 17 -自 あ 子 分 0 3 0 說 原。

嘛 は 船 3 この 伽 1 3 一佛 1 大 F きな ⑪ 12 即 THE U 度 72 分 FI 0 墨繪 度 1 \_ 华 の二年 0 7 रहे. 竹 Ĺ\_\_\_ を描 12 は前後 ^ 2 5 w THE PARTY 72 2 日 25 0 忠實 紀 國 本製 日 行 本 12 0 کے 團 仕 7 周 とをへ ^ IV を賞嘆 72 テ 老牌 1 12 = 1 L 2 3/ 72 1) の二大傑作と稱して居 7 記 IJ 0 TIP P 記 ह 0 317 3 美 沙言 3 3 は 1 3 E" V 道路 話 ス ラ 8 3 あ 1 1. 3 女史 35 歸 伽

保 720 叨 75-A: H 治 Zn 7 六 ~ 十五元. るたっ 1 1 2 0 2) 年 īli P 13 街 3; × II. 災害を開 月八 1) -73 ウ かっ ---ら日 ~ ス V 137 S 水 72 1 1 へ携へて亦 ^ 7 0 ル ス 爆發 1 111 は深 0 爆發 は 72 時 四萬 く嘆息し 噴 は極め 0 火 住 0 て、 民 72 とは 2 B 少數 その 12 1 - v 刑 雷 沒 てあ ナ 114 L 1 つたが ٠ 0 たやうに、一九〇二年 新聞 100 正 1 切抜きを大 その 12 3 全过 うち 12 切 3 12 70

w

ラ

1

1

クで着

T

2

72

更

紗

0

服

为

南

る。

茶 1 1 DI: 林 7 3 [] = を変 1 ~ 水 5 あ 6 1-7 = らに 追懷 ガ、 15 0 1 7 720 72 T . 0 2 0) 0 才 ^ 3 700 0) 12 12 7 独, IJ 1,0 1 11/2 Mij. 1.1 7 735 ス 2 大久 153 CK 往時 1 1 局に 7 " 63 7. 熱帶 を回 保 3 0 0) 波 0 t 恐怖 趣 72 北場 想し 171: 0 園 1 味 た。鳥の もあ 0 塘 佛教研究 一一小說 僧恨 71/2 13 蕉 37 つた うち 1 رې 70 可言問 3 0 によって獲は よりす 1 0 -12 72 3 נול は 寄 アイ 化爱 った。 L ~ 12 12 1 胞年 73 17 1 ラ 0 72 印 为 1 京 唐 172 1. 3 ~ v) 京 ル (1) 3 14 113 الله The state of 111 1 1[1 3 0 0 谷宫 E 3 た物 fin 3 0) 水 5 52 久町、 3 1 13 U 過に 込 2 1 7 T' 1." シン 書源 船寺 動する ラ 7 1 1 0 IV 街 3 テ =

闘する物である。 11 3 2-5 (1) .... w ラ 1 = 1 17 1-13 9 る物があ 3 ての間片の後半は 7 12 32 F

13

船が見える。 の青い光が灣へ下る苔燕した古い階段を照して居る。そしてこの陰間から遙か下に青海原に浮んだ の間に黄色な庭の壁のある町である。ところどころ隙間から、海は青い光を放つて見える、 次第に上つて居る。現代の町は一つもない、皆十七世紀の駒である、外面の黄色な、叉家々の外面 ……一條の明るい長い族い通りが、燃えるやうな一差れの絲-- 満るやうなリアナ蔓の線の方へ

そしてこの黄色の家並 ――筆では書けぬ程の青い空へ――その羽のやうな頂きが殆ど觸れるかと思はれる程 壁はレモン色で、古めかしい露臺と格子は緑色である。椰子の樹は中庭や庭園 の内外にある一切の物は、 ――玄武岩の敷石にも銀色の輝きを貸す程の强い から温かい青 上つて居る。

つた皮膚、赤みがかつた皮膚と云ふやうに變つた美しい色もある。そして女は派手な色の物を着て 筋肉をした男が、 い帆木綿のズボンを穿いただけで竹細工の大きな帽を冠つた男、― 既足で、大股で、音も立てすに通る。眞黒のもある、金色の皮膚、鴬色がか ー腰まで裸で彫刻のやうな

光に照されて

電光のやうな白い日光に浸つて居る。

所 のあ ----橙色、バナナ色などの果物の色の女、 る頭巾を彼つた女が通る。 温 い濃い空氣は砂糖と肉桂の香、 賞峰の腹の横筋のやうに燃えるやうな黄色の 7 > ゴーや薔薇子やグアヴァ

デェリーや新しいココア樹の乳の香で芳ばしい。

J. EU. 大きな、 水のささやきに満ちた中庭に達する。そこで小さい男の子と女の子が土語の「ミイ」を叫んで私を 同時にその父の常 へに走つて來る。 大きな平和の感じが私に來る。 大きなアーチ なつかしい際を聞くと、長らく火攻めに遇うた亡者が真珠の門を通る時のやうな同情の害 ―大鐘の調子のやうに深く響く壁が奥から「どうぞ、おはひり」と呼ぶ。その 銘々私の手を片々づつ捉へる、- 銘々美しい薦色の類をキスせよとさし出す。 形の門の琥珀色の陰と、凉しい湯つた風のあるところへ私は入る。玉と散る質

なければの かしてれは皆過去の事――現在の事でない。 再びその道は踏まれる事はない、 再びその庭園の花の啖く事はない。 …. 月も太陽もその都のその町 を再び照す事はな ……夢のうちで

た幾冊かの雑記帳を携へて、 八八九年五 月一日、ヘルンはい サン 9 くつかのでき上つた原稿と、多くの文學的材料を記入 F. T. 1 IV を出發してニ 2 . E 1 7 に向 つた

L

本 25 1 IV て川 1 0 版 3 すっ L 南 3 72 72 りの 3 0 被 仕 事 IE. ٤ は 「ハー サ 1 0 ٠,٠ 1 50 P ス 1 0 w 毛 0 1 書 ス V リー た 小 [\_\_ 說 25 出 \_\_\_ 7 L 1 72 小 ~ \_ 說 の出 \_ チ 13 版 準備 を単行

『佛領西印度の二年間』を完成する事とであった。

つて 客 恐ら 1 得 ラ 0 ŀ ŋ ٤ 住 72 デ 72 l\_\_ 2 居る。 な ッ 0 < 笔 25 32 10 IV 7 と頼 는" 0 T 0 フ t た 載 3 あ 12 1 1 ----デ 室 うちから 0 0 L んだ。 = ヤ ツ 72 は \* 72 12 1 翻譯 この 7 提 ŀ あ -雜誌 2 訪 供 3 ^ 7 未見 0 理 12 IV L a 間 由 7 劉 1 L 3 する賞 に出 ただ 12 1 ^ 0 0 1 短篇 多く あ 友眼科醫 シ 77 72 V 1 は、 2 を招 小 72 て、 0 友人 ての 認 0 5 2 首 待 = ==== 12 -グ 忙し 紙を送 因 ち 騷 1 0 1 果 7 17 た。 jò. 13 w V 5 ~ フ F しくて仕 間 を 12 iv 1 Ŧî. 12 つて 12 111 2 月 依 1 ラ デ 八 友 0 賴 は = V 1 720 Fi 人 A L -111 IV \_\_\_ とな B 7 分言 P 7-フ 17 示 2 フ 1% 1 = ^ できな 1 32 [--w 1 0 P 7 ラ 夫 13. 0 25 72 9 1 人へ から デ ^ 梭 赴 0 いと思  $\exists$ w 1 2 IE V ---ル つぎ 30 1% 1 7 フ 77 污言 2 不 25 才 1 つた 9 0 日 0 幸 か to 1: Z À 仙 12 陸 太 77 ^ ス うな手 累 ıν ह グ ^ 0 L 0 渡 11: 1 グ デ 部 1 72 は、 115. 1 0 ~ 12 -E な 紙 T 25 w w 1. 17 室を 從 フ は 0 15 1 ラ 1 5 4 から 0 2

ろでする つて來た事を聞いて驚かれるでせう、私は今ととで少し善途をするために暫らく止まつて居るとこ 御手紙がやうやく今日――六月五日――マルテイニークからフイラデルフイヤまで私のきとを追

ませんでした。しかし暑熱の中では私は結局書く事も、考へる事もできない事が分りました、それ 熱病がありましたが、しかし私は達者でくらしました。ただ健康の點だけでは私は別に不平も云へ で暫らく氣候をかへたいと思ひました。その上そんな遠くでは思ふやうに何も出版ができませんか 私は西即废から歸つて三週間になります。氣候のために別にからだを悪くはしませんでした、資 よい本を出すために歸らねばならぬ事になりました。

17 の事をやるのは餘りに骨が折れませう。 乾物商賣の方をおやめになつた事を聞いてこの上もなく喜びました。全く助けもなしに、 あれだ

10 と云ふわけであなたのうらへ來る人々は肉を止めたのは感心でしたが、マルティニークであつたら 生運が悪いと考へてゐます、受難祭に肉と云ふ言葉を口に出しても、叫び出す程ここの人々の眼 萬沸出してもその目に肉の一がレーンだつて得られません。そこの人々は受難祭に肉を喰べると 私はマルテイニークで受難祭を二度過しました。あなたがその日に肉を喰べる事を好まないから は罪悪に見えるのです。……これを聞いてあなたはきつと喜ぶでせう、そして要するにマルテイ

ニークの人々は悪い人間でないと思ふでせう。

書く事 私がもつと度々手紙を書かなかつたと云ふわけで、あなたは私を甚だいけないと思つて居るでせ 實は色 のできる時間は少ししかありません、それからこんな国では手紙を書く事が毎日段々物うく 友图 る事が あつて誰にも餘り手紙を出しませんでした、 一餘りの炎暑で一日のうちに

ろに ルテ か なるまではアメリカを去る事は先づできません。私は未だ熱帯地方の事を考へてゐます、 よい人がついてゐます。いつまで居るか分りません、しかし私の出版すべき書物があるから、冬に のやうに、お醫者には運がよいやうです)――お醫者で限科醫です。何か眼にどうかあれば、私に 只今は書物を出すために忙しいところです。私は甚だよい友人の家にわます、――(私はあなた 好きです。 イニークの私の女人達でも一年たたないうちは西印度のどの場所へも歸つて來ない方がよいと 長く留ると著へて下さるな、しかしもし留るとすればアメリカのどこよりもフィラデル ……しかし仕事が皆かたづくまでは、つぎに何を計畫してよいか分りませ 6 私は多分どこか外へ、――恐らく世界の向う側へ行くでせう。 私は しか 同じとこ フ して ィ

色函 私 る 0 引 旅行が にも遇ひましたが、 無事であつたのは、 無事に通過しましたから、 あなたが祈つて下さつたおかげだと思ひます。 以前よりも自信ができました。 私は熱帯地 方で色

ことにあなた御自身に宜しく申上げます、いつもあなたの友人、感謝の念を忘

皆さんに宜しく、

ラ

2 13. 0 2 年 0 2 十月 1 ナー ^ ティ jv 1 時 は 代 = 0 ユ 友人 0 ヨ -テ =1 ク 12 = 出 ス ンと同 720 今度 じ宿 は 西 7 あ 十丁目、一九 つた。 四 に部 屋を借

72 文通 疑 见 ラ 殿 引 3 2 " 時 ナ IIZ たら した。 シ H それ 5 F. 1 w ŝL 1 ナ 0 テ 1 Ĺ 7.8 から 12 1 1 为 た 第一章にその一端を示したやうな生母をなつか 第デ 蓬 12 11 時 25 6 S かい 死 旅行 渡 1 70 7 72 米 叔 た T 明 0) 母 1 7 頃 1 3 弟 迴 は 追 7 奶 2 か フィ は 始 ス へるところ は ス と通 25 1 同 8 テ 分つてか ラ 地 Ľ 12 2 デ 0 オ 信 <u>-</u> P w 新 したの 1 ۱۷ \_\_\_ フ 問 12 1 . 1 6 1 7 2 才 日 0 兄 な 111 1 經 は P フ 0 0 か 營 200 0 7 1 ら双 13 名 + 1 を知 後 ラ 1 頃 7 ブ デ 力 3 12 ス 25 0 た 4 1V F 2 1 ウ 1 72 细 學 てあ フ 0 18 1 1 宅 B 1 被 ス それ ずに -70 つた。 25 グ = 送ら しんだ手紙はこの時 力 7 3 2 農業 6 72 かっ 3 3 3 720 弟 ÀZ S 時 1 送 てあ かか へ行 7 は = 7" ユ 0 ^ そこ ブ 12 2 72 0 0 0 73 手 72 ~ ス T 3 1 紙 12 办 3 1 " か列 72 ---大 18 ^ 0 六歲 叔母 か in 1 w 6 物であ 6 同 1 グ 2 も外に は 廻 カコ 分言 の許 じ州て、 文 报 らブ 7 初 5 12

72

雏 F 今 12 П 迫 紙 ग्रा 1,2 2 ~ 1 3 は 12 B 0 17 出 2 チ。 ध्य T 世 南 0 0 = 新 2 江 0 ~ 12 7 1 かっ 時 聞 • 0 111. 記 カ 3 た 1 者 1 X は = 12 7 と云 引 12 ユ ~ 4 出 IV 0 2 36 -才 1 どす 7 2 3 IV 度 居 17 72 る。 311 7 -12 は 週 1 工 それ ス 云 0 0 25 N 72 才 程 問 歸 IV この 6 せ 1) ~" な 1 T 72 時 力 力 1 73 代 ス 1 0 0 0 0 72 720 は ~ 办言 ^ -タ w ~ w -IV 1 1 何 1 は 72 を L 1 3 念 מלל は ス 5 败 2 V 0 11 1 デ 0 職業 度 後 毛 0 中 日 招 17 ラ を 5 大 5 求 な 力 72 ッ 1 氣 方言 6 F 泛 3 办言 0 0 必 L 0 72 主 72 7

E" 雁 1 0 2/ 72 12 75 1 7 ~ 送 は n w H 小 0 1 H 0 72 本 人 紹 分言 12 手 開 13 介 0 = 紙 す 美 15 1 ユ 迴 3 術 人 分言 0 知 文 77 方 あ 0 72 る。 Eil な w 7 1,2 1) 0 1 た。 ッ छ 關 7 つて -1ŀ ン 3 ^ 1 ス 0 5 時 知 w 10 72 高级 艺 1 分: は 20 かい を 有 ら通 PH ---2 [] 1 21 信 -1-1 0 7 1 書 -1 L パ 助 马们 1 1 1 は F 力 3 ス かく 24 72 0 H 力言 E は 36 1 珍 0 0 ス = らし 2 y 15 ユ " 1 3 0 かっ 12 í === 1 3 1 0 1 0) を度 た。 美 ^ ク 補 in ^ K 主 來 2 1 訪 11: 0 13. T 谱 0) 以 32 力 店 記 6 72 考 力: バ 7 " 6 バ 为言 V 相 ッ あ 7 1

**鸞た日錄を取れば出てゐます――バウトンの方が取引きをするにはずつとよい店です。それか** ます。もし東洋の文學に興味があればこの日馀をもつて居る方がよいでせう。…… 里ヴォルティャ河岸二五のメソンニュヴ會社の目錄を見ると、日本の珍らしい書物の目錄が得られ 巴見のルルーはこんな物を出してゐます、クリスタンかバウトン(プロードウェー七〇六)から綺 入り本で、テュ 私に行しい物で、それを見るだけでも非常な染みです。チェ 君は表だ制魔にならないやうなら、 色々珍らしい貴重な書物を貸して下さつた事に到する御媳切は言葉では述べつくされません。皆 ルタンの出版した物を面白いと思はれるでせう。(「耳のにぎはひ」と云ふのです) それから日本の前話や問語に関するアイヌの影響と云ふ人種學上の研究も。 - - ローマ学で日本語を書いてフランス語で直譯してある給 ムバレン氏の「古事記」の譯は特別に

れがアカデミーから賞與を得ましたが、中々高價 支那と日本の書物から翻譯してできたロスニーの「日本歴代史」もやはりお氣に入りませう。こ 私は君ともつと早く這つて私共双方の好きなこの事についてもつと話せばよかつたと思います。 ― 五〇フラン――です。……

非だ真質なる

**神気切に到して感謝しながら** 

ラフカデイオ・ヘルン

つと立派な物を作れる思ふと云 w ッ ンがバッ ŀ その計畫を書く事を賴んだ。 は熱心 トンに對して、もし自分が日本へ行く機會があつたら、 にな 0 120 B つたの しヘル そこでヘルンはつぎのやらに書い は 2 が行 てんな書 つて 記 事 物 に開 をつくるとしたらどんな題目を選 す る談話 から起 画印 度の つた 記 0) 7 事 あ より、

#### ツト

1 本に闘する通俗的の書物にはない物です。 るだけ全然新しい方法で考へる事だけです。私はできるだけこんな書物に生氣と色を入れて見たい、 せう。いよいよそこの實地を踏んで見なければはつきりした計畫もできないが、この書物の一部分 て見たい。……こんな書物はそれ故大概は そして族行者或は學者の外の記者が書くやうな報告や説明よりは、むしろ讀者に生きた感覺を與 うとするのは賢明でないでせらが、 H なると思ふやうな題目を試みに書いて見ます、 本のやうにそんなによく人の行く國に關して書物を書かうとする場合に、 --全然新しい事を發見しようなどとは望めません、 ――一篇づつが特殊の人生を表はす短い隨筆集になりま 多くは、私の信ずるところではこれまでの日 ――そんな事をしよ ただでき

第一印象、 氣候と風景、 日本の自然の詩的分子」

## 「外國人に取つての都市生活」

「日常生活に於ける美術、美術品に對する外國影響の結果」

「新文明」

「娛樂」

「藝者及びその職業」

「新教育制度、――こどもの生活――こどもの遊戲等」

「宝塵生活と一般の家庭の宗教」

「公日の祭祀法――寺院の儀式と禮拜者のつとめ」

「珍らしき傳説と迷信」

「日本の婦人生活

「古い民謠と歌」

「藝術界に於ける――日本の古い大家、生き残つて或は記憶となつて與へて居る感化、日本の自

然と人生の反映者としての勢力」

『珍らしき一般の言語、―――『常生活に於ける奇異な言葉の習慣』 「社會的組織、 ――政治上及び軍事上の狀態」

「移住地としての日本、外國分子の地位等」

やうな印象を残す事を努めるのです。できるだけ、話は少くとも短篇として面白いやうにできるで 者とたるばかりではなく、 る物は注意して除 しかし本當の章の名はなるべく日本的に、全然風變りな物にしたい、そして全く論文體にはした 問題をそれに關係ある個人經驗から論ずる事にしたい、それに關係のある平凡な話に刻す く事にしたい。つまり、讀者の心に日本に居るやうなはつきりした印象 さらに一般の人々の日常生活の仲間入りをして彼等の思想で考へて居る

それから私の滞在の終りの頃に、日本人の感情を描いた小説を作つて見たい。 これはさし當り、書物の計畫に関して申上げる事のできる先づ精々の発え書きです。

最も真實なる

ラフカデイオ・ヘルン

西十丁目一四九 一八八九年十一月二十九日

て大きい文字で、組み方を變へたらずつと立派な書物になりませう。 私は五〇〇ペーデばかりでー 西印度の書物程の内容のある書物が書けさうです。體裁を異にし

w F これを基にしてバットンはつぎに插畫のある方がよいと思ひついた。それ ンに説 いて、この事ができる場合に同行する事を勸めた。それからウェルドンにへ から畫家ウェ n

h = 1 リー の手紙を示してこの計畫を打明けた ル 1." 1V 1 治 へ行 モン つてカナダ大平洋燈道汽船會社長を訪問した。 h リー ルに到着すると共に、 ウェルドンは同意した。それからバットンはモン 會社 からこの二人へ日本 その 育見の 結果、 への往復の汽車汽船 ヘル ンとウ

() 0 作に 優待券とそれから二百五十弟づつの手當を贈る事になつた。つまりヘルンやウ よって 日本への遊思を公衆にそそる事は合社の利益となるからでお つた。 12. 1.

1: " 1. 0) 虎功 を問 へ行く懸念であった。 V. 1 ^ ル 1 は喜んだ。 しかしヘルンに心配はあった。 全く異人種の

月曜日

言語不道の因

20 ツト

土曜日の侵切なる衛手紙今朝等見。との手紙はたしかに長く保存します、そのうちの要件のため 私が失ひたくない有難い友情がこもつて居るからです。

大切な、肝要な、なつかしい點です。この事に闘する私のこれまでの疑惑はなくたりました。 て藝術的に全く同情して行かれるでせう。それが得承知の通りこんな種類の事をするのには非常に 君の識力によつて経濟上の事は非常に間滑になりました、さうでないと私は非常に困つたでせら。 元 は日瞳の晩をウェルドンと一緒に過しましたが、どの鱈から見ても立派な男のやうです、そし

それでも出發前に少し金を作らねばなりません、それで延びるのは有難い事です。

思います、しかし私共は何か全く新しい物をやるつもりです、 とつ大事は引き受けなかつたのです。 物は到底できないと思ひます。語學者や人類學者の著述を除いては、 はどうしてもその國の人々の言語が分からないでは、これまでの物 ちこち週つて居る事ができない事とそれから病気です。あとの事よりも前の方が起りさうです。私 それにはスペイン人はゐない ろしのやうな印象をしか與へません、そして日本に闘する書物はガウティエのスペイン 私としては、君の云はれるやうにやれない理由は二つあります、永く田舎に行つてゐてそこであ ――のやらになつてゐます。最もよい善物は二年目にできる書物だと ――質はそれができないと思つたら、 一立派な物 日本に關する作者はただまで ――よりも以上の の書物

甚だ忠實なる友人

ラフカデイオ・ヘルン

一八九〇年二月三日

西十丁目一四九

未だ外に心配があつた。それはアルデンに送つた手紙にある通り經濟の方面の心配であ

す、今のやうではどうしてよいか分りません。 心が勤められて居る日本行について、私の現狀を申上げて見たい。それには澤山の艱難がありま

少しの負債を拂つたりする事ができる位 入の見込みがあるとしても、現在の狀態から考へると、旅行のために絶對必要な物を少し買つたり、 ---ントリールで拂つて貰へる二百五十弟の外には何等持ち合せはありません。出發までに多少收 が精々でせう。

それで残るのが二百五十弗です。旅行 には勿論費用がかかります、食物、宿、 祝儀や禮金、

(私の經験では)五十弗以内では中々やれません。

ます。 條件が同一であるとして干弗かけてできた著作は僅か百弟かけてできる著作と非常に違ふ事になり 幸にとんな事に超越してゐます、その上私共よりこんな仕事に對して餘計の報酬を取ります、さら たると私は一緒にやつて行けないから、その人から借金したりして、頭が上らなくなります。 金を受けるあてがありません。私がつかつてもよい金は一日に一弗ばかりになります。畫家の方は る金が多くかかります。その二百弟で六ヶ月を支へねばなりますまい——八月まではそれ以上の送 二百弟で日本の實地研究を始めるのです。始めての國では始めの數ケ月は外の場合よりもいつで 私は安物を作らねばならぬ事に なる。

西印度の書物は安物ではなかつた。私は最初自分の落財を五百典と「チタ」の上り高を幾分加へ

に、私はたつた二百沸をたよりにして行かねばなりません。 に通じてゐた、ところがこの日本はニュ・ヨークと同じ緯度にあつて、もつと條件がむつか が安かつたにも拘らず、私は金が不足したので殆ど失敗した。私はすでにクリオールの た物をそのために消費した。二度目にも同じ程の金をもつて行つた。それでも、氣候が湿暖で生活 しいの

らぬ事 金の心配があつては創作力が非常に鈍ります。しかし蔣氣の可能性、その内地族行の常然はかど (第二回の送金のあるまでは動けないでせらから)を二百弗で解決しようとするのは心配以

上です。

受ける人があれば私は助かります。 分の は償かの大ざつばの通信文だけです。 ただ生活するだけなら、 ケ 世界第 下宿か 月敷百州の体給 一のよい作者が澤山の金を携へて日本へ行つた事があります。英國程の大きさの國で、自 ら出られるだけの金もなくては、 (一週七十五弗と思ひます)を拂ふ外に、 外に何もできないと同様です。「トリビューン」 條件は非常に悪いと思ひますから、 ただ時を浪費して歸るだけの事に過ぎないと思ひます。 信用状までくれます。そして得る 誰か外にこの仕事を引 は南米に人を送る場

カデイオ・ヘルン

ラフ

720

からさらに詳 した 物を  $\neg$ 21 1 しく 1: その 1 ス 條件を示 0 毛 1 八 1)

1 微す H 北 る事 17 川す る記 事で 一つい 1 >: 1 ス 0 E 2 ス リー 1\_ に適賞な物があれば六萬

できるだけ早く「日本の新 文明 に関する物を得たい

== 一文は一萬語 を超えな V. 7)

L H 旦 7/2 かいかん 原明 L たとへば Sul 11 とし 1 12 0) 灣 てウ 1 力 7 木 3 OK. 或 I の特別 3 13. ル 雨 ]." T 方 > w の捕 ٢ の語 3 作 1 に 識の 3 沙 31 見 を示 南 方 4 したい 7 て費 るべき事、しか さる 23 時には二三千語 力 73 V ウ し挿霊を是非入れ F w てそれ 1. 1 は それ を書 21 V なくてもよ I てもよ 0

35. . -E H 1 六 汉 17 0 宗 1 子に 1: [ZI] 發表しな -0 5 110 11/ は言 國民生活に關係あ FITT. 17 關 す 3 哲學 的或 る世 合に限り、 は科學的論 宗教 义 は 的 -實行方面 21 1 パ 1 3 ス

は

な

L

27.2

~

IV

1

力;

2

取 扱 3

のい 10 1 ついし ۲۰ 1 の雑誌 ۲۲ Ţ ス 0) 0 分は 毛 ~ 千語につき十五郎 ス 7 17 揭 黻 の分の 0 割 合で稿料 原 稿 は千 を排 語 17 ふ事 ついて二十那、 2 0 DJ.

1 日 本 12 闘す て一割 る記 事 印 は ハー を排 ッド 一以 ふべき非 外 0 新 [3]] 雜誌 に出 さない事、 それからてれ等 0 記

事

でを書

物

12

L

0

て、 を動 事 H 動 本 九卷四四八) 75 25 2 0 憲法 私 か 引し せ 江 承 る物 72 つて 0 L 話 有 を興 W は 72 ねた。 見 کے する 發布せられ、 ^ があった。 w 72 ^ ~ ル 720 ところでは餘りよい條件とも思は 凡 1 その ン 7 0 が賞讃 思ふ 0 所 陸 東 嗣 ^ 洋 n 海 その 17 ---東洋 の背籍 大著 1 軍 L た は多少不利な條件を忍んでなりとも、 商 年 迹 ٠,٠ 2 工 ..... とに 業 八 1 を非 冷 出 九 3/ 0 0 進 ヴ 3 72 H 本を見 7 た 步 华 よう は w \_\_\_ (明 0 極 治二十三年 る事 B 1111 束 U れな 遙 子で ウ 0 \_\_\_ 3 は I. 小 は か w 17 ^ 帝 豊富な内 つたが、ヘル 0 か w 圆 1 8 -25 をし 極 の宿 17 は、 東 東洋 望て 7 第 容 0 でも 次第 观 ての好機 \_\_ 帝 あ 1 25 は 7 12 或 0 關 2 その 7 す あ 720 -111-談 居 界 る 會を逸した 會 0 3 最 最 翌々日 72 0 から 良 近 耳 開 當 目 为 (全集第 0 ^ 評籍 -w 114: を発 37 五 る H 1

なかか

つた。

720 T 剔 6 IV 度 す 1.5 200 0 などし フ 5 3 15 隨 0) ラ 0 25 720 日字 雏 72 百 1 H 二篇 31. ス Ji Z 版 0 を ~ を買 ÀL IV 12 シ 为 ならら 1 Vo 6 は T を削 w ヴ せ 1 1 として 720 M 3 至 6 ス 15 72 1 奔 0 ŀ 2 計點 る 一 は w 0 發樂 た 雜 L 0 示" 12 誌 1 -1 潮 2 岩 0 ---ナー 1 記 3 = 0 パ T 7 潜 ス وست 英 30 47 1." Ŧ. 0 譯 0 1 水 1 罪 裝 の佛文 T 1) 1 幀 1 わ タ の飜譯をへ 25 72 南 1 學叢 F. 雜 3 0 力 誌 720 ス を入 ラ 25 0 金 1 主筆 1V 加 和 1. 0 ンに ^ 7 15 不 る 足が H 史 12 依頼する事に 3 72 木 ^ 20 原 0 7, ル 縮緬 32 因 12 1 2 な 0 を使 则 斷 P ナ 1+ 念 EIJ 20 þ つた 72 唐 L 世 12

Fi. to 0 排 19 ~ てあ 記 屋 IV 7 考 1 全速 0 は 12 72 = 授 力で翻譯 7 . L 3 てでき上つた 1 をした。 クを嫌つた、 物で この 翻譯 あ 寒さを嫌つた。 つた。 は ۱۱ 僅 1 力 パ 1 12 二週問 この 書 肆 力 二つ ででき上った。 ら費用 を忍びながら西 を受持 つて この t 十丁 稿 こし 料 目 は た岩 四 E + 九

78 1 八 は 1/1 37 ---2 t から三 那 0 際、 0 よ 負 ~ 信 w -12 75 1 12 あ は デ 0 次 1 た。 1 17 して 711 五 け 7 ケ 婀 あ 月 3 ば < 2 た 3 7 瀌 × 3 書 客 y をグ カ 12 3 な 1 去 0 る w 72 準備 思 1.0 能 25 をし 預 B H あ た。 直 2 た。 L 1. た 高 7 þ ---0 w 事 . 3 ガ 考 1 IV 72 1. 21 未 w

2

月

正

H

-

7

6

3 1

7

を立

つた。

2

こて

得

た

親

友

Z

w

ウ

"

1.

0

1

1.

IJ

"

力

12

百人も であった。 (全集第十二卷五六 月 0 才 ス 千七 らち と手はげ jv ۰,۴ 日 70 21 ニーまで見送られた。畫家ウ たが、 7. 3 つた。 あつた。 かばんとを一つづつもつて 1 支那 日 毛 本が 船は 人の 1 P 習慣 リー ^ 7 w とし E" 2 w 0 3 か 理骨 て埋 = 6 ヴァ 7 产 游 0) 0 ルドン と 地 0 5/2 1 12 72 ク ム小 懷中 ならうなどとは夢に 出 1 と途中て一 12 ヴ 3 本 T 不 國 い代 72 1 21 行 + 持つて歸る遺 少人 絡になった。 船であ 壜とペン 2 32 つた。三等室 を少しとべ も思はない 力 ら横濱 一門は ~ 121 1: 75 ン で出か ---25 fill 2 は 3 軸 は 0 ス か 支那 1 72 17 0 0 þ 72 は三 もそ 72 人が 15

ح の三本 本だけ残つて居る。 0) ペン簡のう ちり 本は棺の中へ入れられ、 一本は異な妹アトキ 2 ス ン共人亦訪 の時 贈られ、 今

## 横濱から松江

七

横濱 中子 熊本 殊部落訪問 14 ーハー 一月11 億丁 パー書肆と総縁 送別 結 回 知事 り知られぬ 人の家 14 田千 松江 太郎一片 日本の へ巡任 - 紋所 一面影 —— 些行 一當時の外 尚細 一學生 交際 人敦師 光川 松江 ル の窓気 63 0

32 M. فإن 17. 入港した。 とて横濱 うに る事ができる程多い の目)であつた。 7 の光景に風激 「自分はさらは思はない、自分はここで生きてねた 6 7 法律で保護 父と子とで櫓を押して居るは 1 17 着 名く 1 17 1/2 0 P したヘルン 72 して 外 時 かっ 標はそろそろ咲きかけて 茶 ら横 15 0) と典 前 快 を見 3 濱 時 は のだらうと考へて、 25 7 まで十三 て、 船 あ 『自分はここで死に つだ。 0 ば 名 んの 0 海: しけに乗って上陸した。 富 語 里 屑を投げ與 0 尾 1: 速力で 0 H わた。 5 • 儿 動物愛護 --たいこと云った V やがて鯉鯱 ~ を見 几 七 720 い」と云ったと傳 所 心 T 空 な 2 部 要 帆 の終ん をあ したっ 明治二十三年 つた。 は際 も称る頃 0 な げ 陰氣 12 洲 海: た ^ ル 對 0 問 参 な へに近 L 1 河 方言 くい ^ られ 天氣 は喜 [74] て、 is 手 船 湖 3 カコ 月 四日 て川 を見 つた。 ウ んだ。 水 5 0 かいます ば 工 0 3 シン A L 江 5 2 3: 1." 鳥 72 2 補 6 あ 0

永 部 1.0 く落 を 2 送 0 示 居 着 日 0 テ 720 \\rangle \. 0) 5 7 からで 5 12 (全集第 訪 10 E 間 なけ 九卷四 L ス ラ 7 17 食 ~ 七八〇 事 15 ばてきな 女史 を d 11: 5 力 12 5 す ら貨 L 事 0 720 を考 12 0 2 72 几 ^ 2 紹 FIJ 72 度 介 ^ لح チ 状 w は 工 玄 1 3 比 Z= は ~ 18 0 7 物 V 5 7 1 1 ッ 0 な ^ 手 ク 0 V 紙 紹 ۴\* 5 のうち 0 介 I 複 狀 ナ 雜 を IV 12 得 1. な B 國 T を 求 浦 0 驅 研 15 ち を依 究 ラ 21 は 手

賴

L

7

る

と題 東 1 京 2-ウ ス 7 n 1 . Z は か 7 12 E 新 6 . > \ 1.0 2 1 橋 ス 1 IV. IJ 0 ۲۲ 3 1~ 1 頭 2 は [ 2 夫 は 别 横 送 12 12 R 引 Щ 浩 0 0 き込 72 行 の寺院 720 屯 動 まれ を取 ١٠ 1 1 à 1 7 リー 神 18 2 1 社 T 木 は、 w な 市 鄉 訪 2 力 12 會 0 CI, n 6 赤 横濱 「ム事 12 門 江 對 前 L まて 12 0 島 2 0 百 0 人 好 鎃 -13 紀 7 倉门 J.75 + 行 相 と云 弗 は 談 も遊 送 2 L 3 0 た。 0 安宿 び、 た。 年 أست 0 東 + 12 H 泊 京 \_\_\_ 4: 2 25 月 ^ も行 72 0 0 冬の ر ار 2 つた。 ーバ 旅

吅

治

-

ナム

华

大

題

12

赴

任

L

た

時

偶

然泊

2

た

0

为

叉

この

三

好

屋

7

あ

0

た。

間 顧 0 非 み 收 720 常 入一 75 新 3 年 開 興 平 記 贴 3 均 老 生 कु 五 百 活 0 弗 7 を 25 毎 止 しか 日 3 里 1 ならなか 境 = 0 ユ 珍 0 奇 才 2 な w 72 IJ る 見 T 聞 = 1 \* ユ ス を L 0 去 な 7 办 IV 0 IJ 7 5 7 原 稿 2 w 生 ス 時 活 2 代 を 13. つく 0 始 多少 8 T づ 0 < か 貯蓄 來 B 約 L ガ 年

道 今 1 5 27 度 1 汽 < 'n L T な 船 0 32 柳 會社 旅 15 ì 72 1 0) 行 が L 法 要 0 4 0 0 そろ अंट 條 て、 な 負債さ 为 L 件 らら ば 72 もよく考 旅費滯在 記 あ h と思 勘定 つた。 ajr. 0 題门 空 0 0 ^ ると不 72 好 阿即 \_ 切自 と條 T. ウ かっ 度 辨で 件 利 6 ^ I 贈 行 な IV は 持 事 あつ つた 6 1. 11 は :/ ^ た。 w 72 力 時 0 條 1 0 9 ह 2 件 -0 -0 28 南 1 は 氣 0 Ė 77 つた。 原 いい ハ ーは 入 1 稿 分 6 8 0 パ 旅費 1 1 な \_\_\_ ただそこででき とは 3 度 か 遙 と手當 拒絶さ 0 直接 か た。 によ 特派 0 は 32 陽 カョ 72 力 1 た 員 係 ナ 0 とこべ 原稿を買 72 は グ 分言 江 大 あ 平 自 力 0 ふ物 洋 た 分 0 は 0

8 0 知 6 IV 82 1 FI 13. 5 2 を利 12 为 用 らそ L 酷 礼 便 کے し侮 疑 惑 原 0 L 眼 7 \* 居 3 ると考 1) T 見 へて 720 價 H 雪 0 72 3 27 てん ^ IV な事 1 は なら 1 1 自 バ 分 1 は 为 勝 かい 手 H 12 23 Ch 4

中

1

低

IF:

的

待

泗

を受け

3

特

派

員

は

江

S

と思っ

72

驻 7 1/3 iv と云 3 32 1 1.0 6 力 S 1 と思 書 かっ 3 2 T 物 3 1 辯 1 0 0 -EIJ 明 1: な ユ 1 税 1 0 手 12 7 [\_\_\_ 紹 稿 紅 料 を送 級 - -を送 チ 狀 を送 タ 2 72 0 T 力; 2 0 72 死 0) 72 外 0 ^ 時 0 は w 契 正 1 約 ^ は 月 書 E 2 w まて 和 旬 1 は 22 1 も送 加 耳 南 を藉 とし 2 72 3 7 3 かっ 受 な ^ ^ 取らうとし かっ 1 w 72 つた。 1 は 3 ۱ر 2 1 は、 江 P 0 い かっ 關 後 1 書 0 係 21 た。 1 封 1 とウ >: 72 1 21

1 書

1

1

書

肆

は

横

濱

0

米

威

領事に依頼して友人マ

ツ

7

1.

1

ナ

n

1.

を通じて送らうとし

V

な

Z

無効だと云 證 " 胩 5 それを受取 कु 77 F V ^ ナ ル 記 ,v 2 者 2 2 るやらに 720 72 1. 33 は 相手 明治 はそれ 21 1 むしろなるべく から當然受取るべ させた。 三十六年 バ 1 て「グ 書 肆 ラ 12 L に對する ~ ^ か )V 多く 1. L 1 9 ^ き金を受取 を訪 不 n ホ 取るやうに工 テ 快をもらした。 1 ル 問 0 L 21 1 て談たまたまア 0 らな 株を 18 ー書肆に對する不快 夫すべきだと云った。 5 ~ 0 1v は 1 鳩 0 × に豆 名義 y 鐵砲 力 て買 の出 0 を打 つて 版書肆 感は 2 L 置 2 長 وإد 1 3 く残 5 1 21 ~ 及 w な 徐 んだ つた 1 物 3 77 7 12

型 < ラ 1 工 被 思 12 . ۱ر 1 1. IN 0 U 3 恶 爽 女 0 18 IV T ET. 1) 山 5 1 72 不 致 T 77 E P 思 紹 引 師 1 と絶 議 介 は ス 月 博 3 F. 0 因 俸 覺 22 ス 緣 緣 百 ラ L 會 72 と云 0 7 1 7 事 " 15 ול とな は 務 女 5 7 史 和 官 1. ば 2 留 1 H ^ な 1 0 本 時 ナ 手 to 6 赴 文 w 部 紙 0 任 在 F. 7 25 求 す 0 V 316. 日 S 職を癒くべ 3 明ら 31 通 木 學 ~ 77 交際 務 3 な ~ 局 0 きか、 ある。 72 長 をも 0 服 は、 部 7 日 3 歸國すべ ---(全集第 = 本 た 國 0 チ 斡 17 プレ E 卷四 きか HY 施 2 つて、 ( 18 七五 11 V 21 尘 2 1 松 偶 V 江 以 2 K 7 0 前 F. 中 6 w = ス

喜 出 んでここに赴く事になった。 雲 13 神 代 D. 來 有 名 な國 1 あ 好んで熱帯地方に赴いたと同じく前人未到 5, 叉 交 通 不 便 7 舊 日 本 を 知 3 21 好 都 合 な の新 3 事. 天 を 思 地を開拓 2

1 界 0 = 口 Z 18 ス となら 5 と云 3 -1: は 5 0 B ~ w 1 12 虚 h 7 3 57

3 Ш 110 25 蒸氣 消 看 4 0 或 船 1 学社 = 172 1 1 14 完 海 と 0 偶然知 定 W.E. 禮 2 鳥 EFF L 合 41 街 とな 大 道 橋 25 0 Jil た。近江 出 -0 鍋売と云 下门 水 道 17 21 人 逵 る書 5 ٢ 大 生 2 3 橋 迎解 7 河 岩 始 25 的 飨 F T 陸 業 盆 13 L Bin とし 72 を見 0 は 72 T 八 微 月 伯 121 末 著 3 E 状 -: 子 かっ

0

儿

月二

П

に発

L

た。

師

範

被

12

B

15

1

受持

肝卡

HH

力;

高

0

720

英語 的 到高 3 說 0 を す 沦 Щ 72 55 汉 度 5 6 を 3 0 里程 FIL MI 歐 外 131 0 版 -本 十三 生 HE L 化 行 4 徘 6 72 弘松 致 12 10 米 m 寸 命 悲 SE. 为言 S 0 5 T 人 外 72 ~ L 肝持 C 代 出 江 3 致 X 品 3 袋 L 10 75 迎 25 時 水 所 0 17 Sir ~ 代 持 am BH は 72 ^ 0 0 をし 多く 死 球 あ 0 紅 -訊 歐 この 任 あ 應 2 21 11/1 72 L 57 米 包 0 合 0 人 72 7 720 館 ti 1]1 h と雑 學 それ が 部 豚 L ... ILI 0 時 太 1= 目 0 0 II. 72 本 婚 洋 为 代 全 程 は 12 を 顷 1:21 L 人 TI. 3 英 覺え 歡迎され崇拜 3 迅 T 12 Ti 去 は 米 人 る事 6 笑 な 米 0 0 種 11 2 次 贈 7: 展 第 13 を 歐 致 居 32 六 < 改 30 宝 田田 5 米崇 12 起 8 良 な 53 6 12 35.06 と云 车 す あ 拜 0 11 かっ 2 徒 72 太 ~ 熱 720 0 0 72 0 0 73 L 3 72 720 0 修勝 と云 法 松 全 7 年 0 1 33 江 部以 あ 0 6 = が導 À 當 な 人なる 3 Li 2 0 IV 流岩 是 1/1 用等 明 7 S 阜 被 記 II. 0 为言 心 3: 落 少 者 心 化 は 衞 2 0 1 72 第 戏 初 は は 1 \_ ち 總 7 2 H 年 込 3 ~ 7 高 休 11 78 あ h 0 w 南 だ洋 学 h 0 V) 1 11 写 1 精 は第 らら 7 國 2 神

普通 か をつねとし その 7 あ 0 外 た。 人の多くは自國の風俗習慣を貴ぶと同時 日 本の事物を貶して二言目には 一英國 に日 7 は 本人を半開 r 3 労敗の y 力 7 は』と反覆 人種と見るの 沙

輕侮 鍿 た 然る の入墨をした人もあった。 が案外に無孚無識であった。上級生に文法 教場で賣るために小冊子を持ち込んで二冊以上買へば割引すると云って、 を招く者もあ に事實、 この 0 720 優勝人種として仰がれ、 教室で煙草を噛んだり、床の上に睡 叉自任した英米人の て無造作にやりてめられる人もあ を吐いたりした 多くは、 勿論 日本學 0 例 人 た。 外 もあ は 手 あ 12 0

當時 出雲 これ 0 の學生石 學 等 生 0 12 儕輩と同日 原喜久太郎 加 何 に見られたらう。 の論でないヘルン、人種的國際的宗教的偏見 (醫學博士) 一知られ との問答が Va 日 あ 本 る 0 im 是是 0 うち「英語教師 の微塵もない 日 記 ~ w 中に ンが

先生は天長節の式に御眞影に敬禮なさいましたのを見ました。 先生は先の先生とちがひます」

「どうして」

「先の先生は、私共を野蠻人だと申しました」

#### 「何故」

「その先生は神様(その人の神様)の外に尊い物はない。外の物を尊ぶ者は、 卑しい無學の人民

に過ぎないと中しました」

「どこの國の人です」

「耶蘇教の宣教師で、英国の臣民だと中しました」

しなければならない」 「しかし、英國臣民なら女王陛下を尊敬しなければならない。英國領事の事務室に入るにも脱帽

共は、陛下を尊敬したければならないと思ひます。それを本分と思ひます。 身を捧げる事を光榮と思ひます。しかし、先の先生は私共を断鐘人、無智豪味な野蠻人たと申し 「本國でどんな事をなさるのか知りませんが、仰つた事は私の今申した通りでした。ところで私 陛下の爲めに喜んで

をした。先生は如何御考ですか」

自分で外の 憤慨するのは、君達のつとめです。……」 それから、 L 「石原君、私はその人自身とそ野蠻人、野鄙な無導た分らず屋の野蠻人だと思ふ。 陛下の法律に隨ひ、一朝事あるときは國家の爲めに身命を抛つのが最高の義務です。 どんな人が云つたにしても 人々と同じやうに信じなくとも、祖先の神々や國家の宗教を尊ぶのが君達の義務です。 陛下のため又関家のために、そんな野鄙な悪口に對して

思 好 亟 好 人を 3 2 U À 3 た 敬 为 うだと云 しくも今度の 感 in 松 す 25 嘆 3 L 層日 ふ 産 Ti た。 民 本人か から 西洋人は日本が好きだ。 ~ さなきだに歐 あ 學生か る。 6 q. は ら父兄 为言 敬 は、 2 愛 米 全市 るれ 人でさへあれ ^, 5 ると云 學 學機 2 T 日本人自らがつまらぬと思って居 为 2 ^ ら前 w 好 ば 位 2 [] 先 中へ 置 木 生 21 人 傳は 並 (松江 に尊敬され つた。 つた。松江 北 そり 5 る時 は E フ。 松 化 0 20 江 12 人 る物 は A TI . 不 は H 先生) 思議 まて 本 元 來外 を 愛 77

を敬愛

す

3

77

到

0

72

0

So

不

思

1

江

笑面 風光 N な 药 1 Sp 物質 と同 0) 3 香す 13 5 72 を w じ位 見 極 江 け 的 1 文明 白 ili. 2 6 せ 的 命 30 B 力 2 身 てよい。 411 居 72 0 は 或 12 遇 た。 日 は る。 取 vo 太 低 0 0 悲督 電燈 72 12 Vo 7 2 この當時 は × 26 教の宣教 瓦斯 富なく 3 松 未だ多く (全集第六卷六〇一) ZI. 力 電話 ~ 0 0 して ^ は 慌 師 な 身 心 ルンは多年 は 勿論 は事 は Co 長 7 ねな 0 あ 省 有 TIE 低さを 0 は 一府を が歸 洋 0 72 3 1 - 1 · の重荷を伸したやらに感じて、 料 依 台 かっ は かっ 到 附近 する 想像 もス 25 n な こつ 出 る 3 1 41. 物、 雲高 B 72 力; て当 0 數 7); 2) 百 隨 士を望 は る。 कु 里 稀 日 0 2 2 無 本 0 男女老 沙 て、 この 人を X V 0 は 質樸 湖 Z 松 不 五 尺二 岩 江 25 水 L 17 な 出 あ 汉 12 3 1 自 てててそ自分 1 礼 は 5 簡 つた ば 3 L 五 分 化 分 77 别 U -松 生 物 3 對 \$ 0 江 質 L ^ IV 0 5 7 分 文

37 (7) 6 落ちつくべきところと思った。アメリカ て加る。 礼 72 當時 二十三年九月十四日の の新聞の記事 は赴任勿々のヘル 『松江山報』 に於ける悪戰浩園 ンが如何に (百七十三號) 松江の人々に敬愛された 21 は過ぎ去った悪夢のやうに忘 つぎの記事がある。 たかを示

扩 地 FC 具骨日本に傷するが如き風あり、 之に反して、 とと最も甚しければ、西洋人の常に往來して人々已に西洋風を見習ふたる地方は之を見るを好まず、 23 か、混教師へルン氏。 るは、 IC なる なども 間なりと思しざまに記評する事あれども、今度本縣に雇入れられたるお II 自身 は早遠出で、之を迎へ禁氏の洋服と潜したるを見て障害するの困難を察し、椅子を出して之を急せし H 便勝ならんと物語りしに、氏は微笑して否々貴見大に遠へり、予は日本の風俗日 陰 は治 大に其禮を失するものならんとて態々其家に歸りて洋服に着魂へ、それより氏の旅衛に赴きたる の息に逆在して西洋人等 きれい 何分唯一枚の浴衣をつけたるのみなれば、循様なる風にて始めて當地に罷り怠したる外人を尋 日本の風 衣のまゝ布園 然らば 借人信を賞賞すること切りにして其身も常 徳々洋 本郭に在留せる西洋人はとかく自国 の上に坐しいと愉快げに當地方の談話を為したりと、 服 の出入すること極めて稀れなれば、 10 氏が當地に潜極せりとの報に接するや、或人は直ちに氏を尋ねんと思ひ 着換ざりしものと後悔したりと、 の風を同守し我邦 に日本 今庭當地へ來松せられ それより某氏は (1) 凝敦調 5. と元 菜氏も之を見て大に ヘルン氏は感心にも全く の事物を目して野黴なり して日本 ^ 冰 ル 沙門 2 氏に向 たるに就ても 0 慣を愛する 食物を食し

IC 3 0 あらば之にて充分なり、 所にても之に住居せんと決心せり、今日とても予の食物は少許の鮨、 風俗習慣を共儘保存する地方に滯留するは予の最も好む所なり、故に予は日本人の住む所 は過敝日 本玩弄物についての著述を為さんとして種々其材料を蒐集中なりしが近來半以上脫稿をつげた 無理 に西洋料理を食するに及ばぬ ことなりと喋々辯じ去りたりと云 敷箇の玉子、二三合の日 ならば 3. 内に記す、 本酒さへ 如何な

# 翌二十四年五月二十六日の同じく『松江日報』(三百七十三號)に記事が二つある、

毎度本紙に於て報導し置きたる所なるが當時精資×ール新聞記者たる頭本農學士は之に就て過鞍上京中な 3 FI X 務めて之を優待し永く日本に滞留せられたきものなり云々」而して同農學士はヘルンに其期を通じて今後 際讀するもの甚だ多く、 L 如くなること、 1 本好にして其衣服飲食より 當地の某氏に語りて曰く「ヘルンは我がメール新聞の通信員にして、時々日本の事情に就て通信すれ )V 氏の如く日 新聞記者大にヘルンを賞す。我が尋常中學被御展教師ヘルン氏は西洋人として稀れなる の通 信に 本の真情を穿ちて一讀掬すべき名文を草するものは数多の通信員中一人として之れある 及び氏は多年米國にありて操觚家となり此社會に雄飛し極めて詩文に妙を得たることは かいる和田 同日 房宅裝: の新聞紙は忽ち賣切れたり、 見情死事件 節に到る迄一切萬事日木風にて人をして一見日本人なるか の如 きは 能く日本娼妓の實肤を直寫せるを以て外人中に之を 氏 の如き文章家は中々得易からざるものなれは、 を疑は しむ

E. 0) 交際を求 他人の めたりとかい 厚く同氏を待 かくの如き良数員を得たるけ後が中學校の最大幸福たるものなれば予難は縣下の せんととを希望 せんと欲する 0 のとうの

身に F ~ して氏 江 らるべしとありし iv の寒氣に して多くの 2 K 0) 如 大 は閉口すれども、 30 12 出費を要せず、 真 致 消 力 Pali 足 ば、 は せ 17 5 同氏の來縣以來、 六 力 向公正 為めに多くの給料を望まざるを以て貴縣に於ても心を此邊に注ぎ充分優待 < 0 氏 の始 如 き小給 六年は如何なる事情あるも當地を去るを欲せずと物語れりとか。 めて 本縣の氏に待するや中々懇篤なるを以て氏も大に之に満足し、 15 本脈に屈聘 て雇ひ入るいことと得るも せらると 事となるや文部 0 10 あらざ 大臣 れ は 心 ども 10 本縣 幸 15 15 IC 注意を は 獨

ATT: 71. 2 好 は 情 1 8 A 0 0 e---H 形 松 Ph 洋 江 本 à の新聞 人で 0 C THI 影 とが あるばか のヘル 72 72 -を集 心中一 りでなく、 ンに関する記事 8 て英國 と題し えら た 博 \_ 坳 5 は中々多い 篇 文學者だと云ふ事 館 为言 に送 2 n 0 703 72 ~ 31 v あ つもこの調 は 0 事質で た。 分 知 あ n 渡 つた。 子で掲げられた。 2 たの 和 7 見 あ 情 0 た 日

件

松水

力 當 5 w 0) 時 2 知 は 島 事 根 monde 17 兒 照 t 归 L つて武 7 事 江 2 0 Ш 狮 531 岡 鐵 0 41 復 舟 8 興し 敬 0 高 愛 足と呼 た L のを喜 たっ 熱 ば んだ。 心 AZ な 72 占 國 二の 率 症 保 士 丸で競 存 0 家 ifii 影 1 馬 あ 0) が背風 的 2 な る籠 0 17 手 7 南 田 安定で 2 松 た 江 0 撃劍や鎗 老 3 -1-0 族 720 連

是 なく 片 煙管を出 7 と云 る。 1 0 が茶菓をすす 12 敬 日台 試 た H 0 力 爱 晚 111 用手 合 11. 0 X 3: \_ ^ 片 华 要 33 行 0 3 w 20 あ 72 < Ш は 0 2 1 0 3 L 三才子 11 0 7 霏 0 は 72 0 は 720 く別 を見 受 爽語 3 高 加 人 5 B Ш 肺 け 2 樣 0 あ 0 へ ル つた。 7 赤 孫 學 分言 患に 人と終世 0 AZ ようと 0 を憎 V 通 7 是 --後ろ X 色 滋 ľ 0 かっ V i----と呼 ī 0 な 賀 風 かっ は んだ。中に 必ずその から 羊 縣 と簡 かい 7 采 0 5 選を ば 氣 片 Killi 何 72 は 为言 لح 時 6 32 11 S 密 た。 カ 1 奥 な な 72 0 テ 校 沼 0 度 2 訪 < V ^ V 厚誼 放長 p 7 早 毎 取 5 長 1/4 iv 厚 T 江 25 7 0 か H 稻 1 7 る才 人 5 特 を結 は 72 12 H は ガ 0 時 F 彻 滴 木 別 ナ ラ 真 ľ 學 < んだ。 人 村 21 大 T 招待 P てあ 牧 笑 近 似 心 72 Fi 25 7 ĺ 阳 視 7 A 出 3 2 教 2 好 力; 37 72 72 1 0 0 と連 41 意 借 7 0 72 Mi n あ 1 ^ )V 後 720 B 同 南 陆 は 0 ~ 一呼して 情 现 14 2 京北 あ 1 た。 0 二十 720 0) 漏 H は を 2 0 やらなり 72 之を煙草 0 0 间 干 表 追 太郎 漢 學 國 四 w I 1 年 梭 利 散 文 カン U 72 1 つき、 人こ 5 大學 五 步 315 は 35 1 0 舊 致 か 月新 17 3 好 0 を さて のや 教授 部 111 少 あ 日 0 共 落 72 と思 1 湯 1 0 12 12 片 5 呈 西 縣 72 あ 0 どこと な TIG 向 H .) L ^ N 片 轉 誤 尚 72 涛 2 清 h [1] 綢 原 氣 は 任 0

絕筆 雷 昨 0 手 0 紙 四 を得た藤崎 片 11 12 おきい 八三郎 述べ た石 へもと小 原喜 豆澤)落合貞三郎などあつ **人太郎**、 大 谷 正 信、 學生 中第一に旅宿 72 に訪問

叉

(1) 三年 てい 113 13 1= Vo -12 流 3 ~ Lil. 港 ود 0) は ^ 0 12 1 72, かいって Arr. 亚 1 浮 12 ilij 为 松 Lil 1 2 12 111 H 赴 その 些、 悪を 13 0 10 2 ^ 所 7 洪 12 任 0) りば 基地 後 買 21 自 FIII PI3 1 H 時 人 i E3 ると、 17 17 21 云も を徘 或 貧 ちに 0 111 0 如き題 义、 しき天 は 日日 ^ それ 學 L 個 w 江 < た 0 L 115 生 1 才 を奥 12 0 小 T 松 11 と此に、 對す を譲 斗 2 偶 T. 今 を変 樟 然 0 近 人を驚嘆 ^ る

意

敬 後開 -り受 一石地 郊 をみや 災 英 應 0 神 は場 け L HL 文 72 げに 彫刻 湿 弘 加上 1 た 7 をは 獨て、 は 0 L 作 傷 今小 界に てあ 問 盆 5 改 6 て之 名后 3 72 L 泉家に 1. . 限 人 4 23 つって まつ 3 香 は 分言 38 300 < 訪 凡 あ 跡 13 ^ 2) 72 南 な 作 0 2 10 2 た。 訪 (1) 0 3 1 0 1 32 は、 てあ 逸事 天 C 72 六 な 1 CA 智 13 或 П V 川高 松江 刻を と風 學 が傳 九 0 天 72 皇 111 研 生 位 濟 1/3 0 獨 乳 17 は その 膨 顯 之 1 1 13 0 T 意ら を言 て當 Till 悠 し、 PLI Tij 生 0 12 1 明治 ち 時 又 IC 寺 な 3 つて 古 IN: 衣 瓠 0 III 力 美術 通じ 游 R 0 ---蚁 

2 3 松 32 汀. 2 至 松 al 0) 7 郊 3) II. 37-0 TE 6 習慣 1: 11/ 0 し行 1. 屑 1 ~ 50 3 cje 2 0 つた。 2 -沈 \* ~ 退な 計 3 17 ^ 0 w 3 どを買 72 为 岩 2 15 は二十四年 74 太哥 叉別 どな 3 0 常業 方面 V 0 0 赤、 から松 さな とする 四 力 II 江 6 \_\_\_\_\_ 千太郎を誘 TI 厄 111 R 游 0 を循環 著 0 P La と呼 5 うて 12 せ 旅 はず L 的 17 32 ててを 72 37 3 特 1 訪 为 院 12 32 11 30 72 3 2 35 2 733

2)

French.

定

\*

任

L

17

莎

6

验

すら

的

13

た

黑 A 雕 聞 6 腿 信 0 ---部 常 36 III 1 3 人 0 力 0 す 落 72 0 決 5 江 2 治 0 0 老婦 訪 37 丽 3 72 账 8 L は驚きの -m \* 方 大 2 儀 12 を受 報じ IIL کے を 黑 主 加 人 1 婦 通 华 な 命 方言 舞 な 六 目 け 舞 7 か を 5 0 0 ^ た部落 72 事 を以 松 2 所 月 3 5 仍为 江 + 歸 菲 73 望 7 ^ h  $\dot{\Xi}$ L 20 7 X w 6 1 0 を驚 この 出 12 の喜 n 日 2 八八 73 0 た す茶 0 لح 0 7 びと誇 嘆せ 7 居 百 主 珍 を飲 デ 客 7 あ 3 居 婦 珍 客 を迎 L は 2 Y 2 3 0 りは 72 n 一世 んだ。 8 加 -1 は バ 合作 それ へた。 72 話 何 1 7 云ふまてもな ح 12 シ 0 0 0 共 を知 8 岩 これ 3 1 72 12, 若 珍 1 自 3 3 V 歌 客 然 12 は ->vo 0 12 13 ودنآ 在 1 淚 女 T 2 は N 態と飲 15 行 7= を流 ーつ 77 デ 0 0 מל 答 部 B 為 1 0 .... す 0 西星 à. 家 落 2 1 以 家 72 せ あ 2 h L = 0 0 ^ だ 17 L た 7 1 汴 -1h 0 八 人 0 T To 72 12 0 . 12 7 を得 るところも ~ 百 つて 才 īī あ 2 情 幾 屋 南 w 百 唇 0 IJ 0 E 0 な 0 72 始 72 均加 7 源 华 七 V 7 33 0 末 3 0 سن 1 あ 注 H 死 廧 は 0 2 ス 0 歌 松 7 V 本 0 3 重 部 72 松 ~ 7 12 0 江 0) 繪 남 茶 江 w 合 0 S 2 諸 許 人 な せ 2 V 0 浙 自 B 迷 0 す 7 人 لح

末ステック < 相 松 本か 隊 江 田工 17 L と云 到着 72 HJ てあ L L 町 な 當 る。 0 時 湖 階 は 材 上 到 0 木 0 展 HI 望 家 0 を借 宿 B あ 屋 る。 3 21 72 2 朝早 た。 初 く松 眞 木 鍋 H 江 36 晃 末 0 は 次 まも A 4 本 が宍道 町 なく歸 S 大 橋 湖 0 た。 川 0 水 12 2 1 架 颜 世 0 を洗 年 3 大 0 橋 Z + な 月 17 73 頃

6 朝 H 3 罪 す 3 0 を 见 1 興じ たの रहे, 橋 0 -0 霜をふむ 下 駅 0 晋 1) からてろと鳴 る 0

h

70

0

的

背

2

2

7

あ

0

72

渡 家、 Ľ 本 西 名 0 四 23 御 妨 家 3 家 Ti T 香 0 人の 2 A 老 12 0) 石 赤 Lift. SE 云 零 20 潮 2 3 12 線 3 w 坦 新熟 美徳を讃 落 な 72 7 勤 2 23 木 否 見 2 6 は 0 11 あ 0 Щ 門 8 月 悲 1 ~ 32 HILL 花 1-T 0 0 後 T 參 新港 衞 と題 た。 五 THE 方言 0 19 L 夫 物 7 0 ~ 1 水 百 III た文章 2 4: 人 あ < TH 12 0 L 石 0 T. 0) 内 煤 洲 B 流 2 3 は T 4 -講 , 場 不 21 行 鹽 頃 2 食 12 0) や手 幸 安 嫁 夫 見 8 談 ○嘉 切 h 1 L 池 增 だ家 つて 福 0 す 人 72 腹 21 紙 3 5 3 L 右 は 0 永 L は 云 5 事 學 72 發 衞 난 以 72 梧 松 中 为 奮 14 後) 出 3 問 25 12 た。 1 江 女多 雲で ま 安 の滞 江 数 を あ L 7 心 能 1: その 江 0 2 0 E v. 於 士小 江 L た 事 デ 戶 有 57 \_\_ 通 B 2 業 1 名 0 w 後 な忠 最後 < 嫁 南 を 夫 泉 6 12 は ^ 0 泛 L 修 法 池 人 L w 河 三三本 0) 著 た 3 为言 す 72 臣 0 1 0 女節 作 72 Si, 人 一日: -0 0 0 内 神 Fil. あとて 力 3 0 人 < 0 1 Щ 杉 圆 とな 陷 宗 7 7 2 -J. 夫 あ 家 見 0 と結 日 人 る 俊 老鲻」 增 加 0 1 0 本 3 思 ~ あ 右 父 25 72 た 負 は は 4 B 衞 は 悟 0 に於て最 ٤ 門 放 3 2 2 VQ. 運 維 同 72 L 命 Ľ 題 と云 湾 た。 ところ 0 0 不 新 治 T 頃 幸 江 25 夫 後 1 實 ふ家 主 小 婚 12 陷 T 松 人 3 0 出 永 君 1/3 江 際 17 泉 0 は 多くの 力 幸 1 父 雲 t < 老 を三 家 111 1 ·芝居 失 8 0 福 111 T 12 0 は (知 72 用女 72 72 維 7 3 套 は 25 紅 物 あ 發 行 CX 新 옜 72 75 數 RL 演 T. ak. H 2

を B 木 婦 人の頭德にささげて居る。(全集第八卷三九一・三九 せり

後藤 ころ から 金彌 --119 鷺 (魚 年 (さげ 0 洲 元 П 羽 71 17 の は 羽 かりてへ 織袴で、 を用 23 ルン た。 日 本 0 0 習慣通 加 先の紋所 り年 始 と同じく、 0 廻禮をした。 ^ ロンとヘルンと似 定紋 は 中 學 0 畫學教 通 ると 師

1 11 0 年 廣 五 月北 V, 堀 池 141 0 ある物寂 字鹽見繩手に轉宅 CK 72 屋敷 した。 てあ つった。 これは城跡に近く天守閣も見え、 城の壕に

到 卷五 石沙 47. く途中 松江 當 踊 を肯んじない。 を は 司 2 五。 警察の 問 12 かっ 小 0 七、 師 野 V 4= 八篇 ると云 7 尊光 つて 0) 〇五. 夏 見 72 个年 に滞在 男質 17 3 かっ ふ騒 東 行 12 6 その儒引きかへし美保欄をへて松江に帰つた。 禁止 鄉 前 0 夫 0 0 3 72 红 1 大 L 3 配 池 为言 T 17 赴 は 舊 海 12 匹 n 夫 任 12 洋 論 水 行くと絃歌 72 0 入 S て歸 A 浴 事 時 0 1 從姉 て破 为 を 企 伯 來 L 聞 省 つた。八橋 た。 格 たと云 0 な 5 T T しきりに 3 0) 八橋 失望 त्ता 分言 特 ふの 2 權 72 見 を得 0 t L 的 旭 人 7 5 て、 72 25 て参拜 0 4 踊 盈 殊 T は 里 池 踊 9 12 居 は 程 あとて を見 便 0) そる際の るの 1/1 宜 す 0 る事 大 51 ようとし 3 7 ~ 塚 河川 得 jv け と云 を得 泉 57 12 2 0 ヘルンは 湧出 た。 12 L 文 てそこまで 加 陳謝 ٤ 賀 2 ころろ 1 浦 日 ~ 一刻も立ち留る JV. 3 御 L 0 た。 東 1 17: 溶 崎 を取 鄉 盆 行 戶 12 (全集第 丽 0 B B 0 詣てた。 りをさい 池 72 见 0 12 为言 72 30 盆

病 な 快 な を中 72 V 25 为 1 生 即通器 日 的 10 0 L 心 12 720 陰氣 活 720 とし は 想 日 1 した。 縣 治 \_ 本 日 松江 7 致 學 T 專 1 B 多 肯 注 郭 0) 心 「熱帶 松 な な 人 大 拾 文筆に從事 會 S 江 为 力 谷 カン 0 72 2 を去 0 ~ つた。 大 地 T 1111 IF. IV. た 會て 話 方 13 0) 2 湯 つて後、 0 0 21 蓋 通 し隠者 話 家 風 述 当す L ) ( 羁 俗 12 . ] 誌 知 づ 行 \_ 東京 中 3 年 5 0 6 のやうな生 尊 约 32 餘 0 2 Ш 敬と に永住するやうになってからも、 詩 節 滕 5 頭 n 0 紀 \_\_\_ 演 分 日 友情 松 郎 2 0 行 本 17 7 THE 江 L 通 0 とを 時 譯) た まさ あ 2 代 影 事 3 むくるやうに 吸收 を見 程 8 1 あ 2 は ^ 高 して自 w 回 た 0 0 4 頃 1 72 あ 交 25 8 は 易 0 分 學 なっ 取 72 南 小 ^ ह 0 生 說 0 w -想 た。 を たの 松 2 1 750 3 江 幸 像 あ 0 歡迎 松江 諸 は少 0 傳 力 福 3 江 記 種 治 \_\_ 0 rii し後 0 時 家 價 0 大部 追 民 代 为 10 會 惶 0 13 云 分 0 L-合 前 7/7 談 如 3 10 は 程 < 74 出 1 0 後 is 5 Ш 慌 出 25 

ざまに E ~ 海 17 w 身體 を吹 思 は 1 慮をめぐらしたが、 は 5 0 34 は 5 3 3 2 情 型 17 來 0 < 許 力 3 な 5 風 す限 13 0 十三 り松 72 ~ w 最 **冬期** 江 年 1 後 12 12 間 永 72 取 25 南 割変 H 住 部 0 する を暖 7 及 L 111 X 熱帶 て熊本第五 地 つもりてあった。 V 1 眼 費 0 地 L 恶 方 -< 17 高等中 2 慣 な 0 3 32 事 残 T 學校に轉任 3 は 3 た \* 抛 72 72 松 松 ~ ^ 江 力 w 江 和 0 1 1 氣 送ら する事となっ 72 77 は 候 うなどと ^ 斬 冬 腹 3 w à. 1 3 應 5 0) な IIE て は

門 -花 教 は 送 瓶 學 師 司 ----別 校 15 月 + 對 生 渡 父 會 五 见 3 を 徒 6 汽 開 曾 日 は 勿論 車 1 市 5 V た。 30 7 0 山口 春 有 松 0 日 720 志 出 學 江 まて、 發 全 生 大橋 縣 त्ता 0 ----當 [7] 0 ~ 2 かい 高 時 IV 百 0) 6 官 1 = 2 3 小 7 II. V 4 蒸 ---共 别 ラ は 氣 25 为言 \$2 ----を惜 波 流 人 車 7 宍道 1 JE 行 t 龍 場 L 3 九 だ。 本 まて 宝 72 金 7 0 銀 21 赴 行 見 7 づ 中 公 送 型 < 學 任 L 校 3 師 5 車 3 茅 節 72 0 -鎖 知 0 1 教 廣 中 刀 か 島 12 尘 師 酸 12 2 B ----出 抽 别 同 0) よう 1 E 6 21 す 曾 は 吳 中 朋 古 2 为 治 學 出 72 雲燒 6 4 1 ---全 師 船 [] 部 節 0 毎 は 生 大 1

碰 陽 3 32 0 0 3 道 新 は 2 -報 偶 島 來 ず 稿 知 根 然 る。 書きとめ 21 6 0 7 縣 8 12 警察部 とづ 社 3 か y2 説 7 H 6 5 25 死 T 本 S 2 T 0 1 0 かっ 0 調 3 0 見 居 面 影 事 否 2 72 3 ^ を説 25 0 w ^ かっ IV 7 日 0 1 あ 0 力 本 大 S 1 T 鐘 0 3 77 1111 0 外 明 72 劉 -25 ---小 t 或 6 窓 L 泉 出 3 A か T は 八 0 旅 な 雲 未 2 雲 1 行 17 力ご 3 0 0 は 人 心 逝 女 後 銅 な 員 眼 2 便 能 3 像 3 調 外 ろ 本 を建 配合 5 から 國 L 時 5 あ A 0 代 7 かっ 3 想 は 3 21 1 0 像 悉 8 出 力とに 兀 = 5 な 版 と論 + + 1: ^ V \_ 119 w 5 な L 年 年 黨 1 ち 0 72 九 かい 啖 0 0 72 月二 0 新 6 1 2 35 は 外 7 過 0 L 個 -冬 歸 書 42 Vo 然 八 る 物 FIJ 0 は 1 激 3 祭 出 25 H 增 5 誘 \* 雲 0 S 1 引 細 時 松 30 72 3 大 化

同 同 同 同 [4] [1] 同 同 同 明治二十三年 二十四年 二十七年 二十六年 二十五年 三十一年 二十八年 三十二年 三十年 二十九年 11111 人 Fi. 五八四九九九一 0 贝 [.] 同 同 同 同 [ii] 同 周 同 三十九年 三十七年 三十五年 三十八年 三十四年 三十三年 三十六年 四十一年

三三六

九五六二

五三



### 八熊木

管生活 長男問 私り肥水 庄 15 馬信 社交 松江を徐ふ 學生 熊本 學生 0) 印象 0 旅行 

道德的

玩解

解

2 風 计 たと立 彩 家老、 17 0 附屬 áf: 家 井 信 本 3 恭 : 17 13 [ili 外有 Jil. 11. 入 の外人官 ,,, は 白馨を垂れた愉快さらな老人であった。 場門三 L 0 たこ 僚 たのであった。 唐 序 中學校の 1,0 合がい Ii. 初 弘 ---23 人 形 ~ な底 0 あった あ 校長 任 0 Tal. 72 0 沙學 72 は割 力; 治言 は 2 手 H お (1) 水 0 IV 月 3 家に 湯は 問法 存 炎師 720 1/2 納治 ij ---故歌 龍  $\equiv$ 百 は滑木てそ少 な 五 [][] 木 V 郎 12 月胤 0 0 明治 定め 人 1 後中 は 永 ^ ^ ,v 水前 72 <u>-</u> は w 川 ンは 2 分 1 V 元 为言 悲 は [4] -17-官舎 松江 公園 石 水 この 数頭 0 敎 1-官舍 程 15 \_ で語手田 12 會 は櫻井房記であ 月 入 (1) 0 S 館 t 庭だと褒 0 17 (2 が近 人 5 た。 の行に らな 知事を敬愛 -秋 く問える 3 -1 月 V は 7 72 -1 45 つた。 L + 35 純 [:1] 0 月 L 2 131 きて たと 等 合 П 江! 木 11

最 臣 刷 五 同 U 8 de 月 Ŧî. 風 敎 7 理 七 采 去じ 5 由 0 7 0 0 30 5 124 2 X 5 办: ち 0 餘 0) 0 響 秋 25 古 0 \_\_ 72 小 流 3 月 た と題 先 人と云 -111 0 先生を尊 子 献 を 完全な 賀 1 つて ~ 72 會 1 を學 IV h 居 る 7 111-1 炎語 は 子 梭 3 可東 力; 大 7 切 型 0 前 を話す人、 図 12 3 行 保 かっ 1 鳽 5 存 ~ 員 L シ 最も貴 7. 生 0 1 3 É 徒 5 ち 72 3 \_ 13 族 0 學 怨篤 的 0 次 習 祝 神 人、 院 な 文 ٤ 出 詩 る Ė 吓 17 祝 歌 分 沙 を呈 h 0 为 1 茶 B 見 居 1 道 あ 72 る。 四 3 た。 H 段 水 故 2 へ全集 人 有 1 rh 馬 を 给。 純 红 +

和 72 T 35 最 事 學 年 ह 4 3 0 その あ 者 0) 5 2 0 572 n -A ち と知 あ 物 12 識 2 は 全集第 らず MIS SEL 72 見 を賞 本繁吉 12 + === 卷 MAY! 男 護 Ti. つて L कु 0 FE て居 うち 村 八 後、 111 0 3 图 五 男 固 安 0 Dri भा は 博 九 と家 沿町 1 內 Ŧî. 時 कु な 五. 黑 0 法 E 人 4 板 12 科 順 勝美 为 0 五 分 L 省 六 つて 7 席 故 3 -1-3: 72 安 3 と追 711 2 730 內 東 麻 京 U 吉 力 0 ^ H 家 12 3 を 内 1 せ 訓 務 分; 7 实 2 官 引 0 L 在 手 72 鳽 紙 173 12 収 肥 於

など 松 0 江 窗 船 1 水 0 別 临 な は < 天 h 松 な 地 な 江 か とら ---0 6 72 地 ただ 2 分; 1 多 13 2 大なる T 江 初 風 V 0 流 8 軍 風 力 0 3 몵 6 --Ŀ 13 な 地 の都と云 雄 V -大 0 は 7 75 な 男 とる 5 性 ふ感じを與 的 云 松 7 は 江 大 和 0 作 م 2 居 5 ^ 的 るは 12 1 る。 あ "晋" かり 3 松 亚 江. 店 2 0 B جود 0 熊 à 古 本 殺 5 本 ~ 12 風 屋 來 茶 景 は 72 لح 73 0 湯 ^ V 0 à IV 云 -1-生 1 3 花 红

てろ 取 の菩提所東 つて を見 は初めから少し勝手が違ったやうであった。市中や近郊を散歩して『大へんよい 0 嶺寺 け 72 であ から案内する」と云つて夫人を連れて行 つた つたの は、 高等 學校 の後ろ細 JII لح 侯

12 1-六 て、 11 十五元 1 陸 京都奈良 る 1 年 0 72 それ 0 春休 をへて神戸 境港 713 ら隠岐に みに太宰府に詣でた。夏休 へ出 て陸路備後 77 赴い 5 て各島 再び門司 0 を歴 福 III 遊する かっ 17 引きか みには博多に二泊 6 尾 事三 の道 Ļ 週間 ~ 出 新た 2 美 歸 保 に門司 して門司から海路 0 の開 720 かっ ^ ら海 歸 つた 路 伯 0 神戶 は 治 八 0 境港 13 月十 出

12 二十六 冰 しい 0) 45 てただ 0 春 义博 一泊の 多 後歸宅した。 17 赴 S 72 2 0 (全集第十卷三〇三 华 0 夏 始 3 7 II. 身長崎 へ出かけ て見たが、 餘り

----六年 十月十一日の チ P L 110 V 1 ^ の手紙に、 熊本に於けるヘルンの日常生活を知

世

た物がある。

……私の一日の行事を見本として書いて見ませう。 これは誰にも書く考はないが、 君になら書い

てならないわけはないから。

を拍つて出雲の祈禱をつぶやいて居る。私は煙草を止めて絲側 さらです。それでその供物は極めて少々づつです)もうすでに老人達は庭へ出て、朝日を拜んで手 が始まつて先祖 に外の部屋では、小さい焼明が先祖 中達が入つて來て平伏して旦那樣にお早うござい意すと云つてそれから戸を開け始める。そのうち で。私は起きて坐る、 - 小さいめざましが鳴る。妻が起きて私を起す - 一昔のさむらひ時代の眞面 へ御供へをする。 帰園のわきへ火種の消えた事のない火鉢を引き寄せて煙草と吸ひ始める。女 (精靈は供へてある物を喰べないで の位牌と俳様(神道の神様ではな へ出て質を洗 いの前 ――その精氣を少し吸 にともされて御動 ٤٠, のだ

情を害して西白くないから、それで古い習慣におとなしく從つてゐます。 とで一同の朝飯の時にも顔を出さねばならぬから。それから車夫が來る。私が洋服を着始める。 1 午前七時 ー。妻が給仕する、私は妻にも少し唸べさせようとする。しかし妻は少ししか喰べ ――朝霞。極めて輕い物――王子と燒きばん。ウイスキー小匙入れたレモナードと黒コ ---- これは人を怠惰にすると思ひました。しかしそれに反對しようとすると、人の感 妻が順序よく一つづつ渡して、ボケットに氣をつけてくれたりなどする日本の習慣は

洋服の時は女中達は立つて居ると云ふ新しい習慣によるのです。私はシガーに火をつける 午前 七時华 - 一同玄關でさやうならを云ふために集まる、 しかし女中達は外に立つー 主人は 私の

## (四五時間のける)

るままになって洋服をぬいで着物、帯などに着換へる。 ンさんメイスンさんから手紙が來て居る。 車夫の呼び遠で歸ると、――一同前同様おかへりと云つて挨拶しに玄關に來る、それから手傳さ 完食。 座蒲団と火鉢は用意してある。チェムバ

所 は奪重する。それで私は一同のすまないうちは妄りにその方へは行かない。それから錦々好きな場 第四番の席につき、菱は第五番の席につく。そして老人はその時にいつでも第一番にもてなされる。 はない、たとへば一同集まる時には名譽の地位は年齢と親子の關係でいつもきまる。その時に私は 行く人つ事は第一に考へねばならないと云ふ主義によるのです——しかし外の場合には第一の位で についても一種の禮法がある 外の人々は私がすんだあとで食事をする、隱居は二人あるが、私は稼ぐ人だから、一家を支へて 食事中は妄りに外の人々や女中を妨げない事に一種の了解がある。規則ではないがこの習慣を私 それも嚴重に守られる。

楽る。 がよけ れば、 「朝日 三時四 新聞」 ---肝宇 同価く。 が死る。 非常にあつい時には皆整度をする 女は裁縫。男は庭やそこらで色々とまでました事をする。子供達が遊びに 女中達も交る交る眠る。涼しくて気もち

午後六時一入浴時間。

六時半——七時半——晚餐。

る。 V 事がある 午後八時 或遊戲は甚だ奇抜です。 そん 同 な時 箱 火鉢を園 には珍らし . . . . . . んで「朝日新聞」を讀むのを聞く、或は話をする。時 い遊戲をする、 それには女中も加はる。 母は合間 に針仕 だ 新聞 哥 の來な

5 0 ついた店で何か變つた或は綺麗な掘出し物をして來る事です。そんな時には大得意で持ち歸つて、 會を與へてやる。 客なら女中に任 、團欒して感心して見る。 かしもし夜が非常によい時には、私共は時々出かける――いつでも女中は交代に連れて外出の 妻だけが出て――外の者はその人の歸る幸で出ないやうにする。そして妻が接待する。 せる。 時々芝居に行く事もある。時々來客がある。しかし最も愉快な事 しかし私だけは晩は大概書く事にしてゐます。 私の來客で大切の客な は夜ランプの 普通

特別 薦は立つたままでするが、 夜が て神々に の祈禱を受ける。 それはうちに心配な事 ふけると、 祈 つた。 神様 神棚 小さい燈明をつけて、 0 世 の燈明は燃えてなくなるままにしてある。 佛 が K なる。 あつた時でした、 へ の お勤めは跪いてする。私はただ一度祈禱をするやうに **晝のうちは神様はただ普通の供物を受けるのだが、** 私を除いてうちの者は代る代る祈禱禮拜する。 その時数へられた通 b 一言一句日本語 一云は 夜に をくりか ح n なると 0 70

**優る合圖をするのが私で、一同それを待つて居る-**―書く事に心を奪はれて時間を忘れる事があ

達は平伏してお休みと云ふ、それから全く静かになる。 つくり直して私共 さうすると餘り勉强が過ぎないかと注意される。女中は部屋部屋へ漸剛を擴げる、火鉢に火を 一即ち私とその外の男 ――が夜勝手に煙草の吸へるやうにする。それから女中

5 る事はできません。これが日常生活の概略です。 つでも昔の習慣に隨つて小妻は含さきに御冤楽りますと云ふ。そんな禮儀は!!除り養邏すぎるか 時 々眠りにつくまで讀書する。時々鉛筆をもつて— 止めさせようと試みたが、結局美はしい習慣で――魂の中にしみ込んで居るから、 それから眠ります。 床の中で書き漬ける事があるしかしい 止めさせ

異母妹ア 變し、 能 木 時 10 代に この 干 雄の 誕生に 1 ヘルンに取 ス 名はラフカデイオに因んだのであつた。アメ 2 よってヘルンの人生に對する考が養ったのであった。 夫人に興 つて一大事が起った。即ち二十六年十一月、長男一雄の誕生であ へてこの事を報じた物がある。 ŋ ス ~° ブコ ンサー の親友 を讀 ヘン ンド んて 1. 1) IJ 世界視が " 77 及 CX

一部分はつぎの通りである。

0

それは長男誕生の事です。非常に强壯で大きい黒い眼をしてゐます。 君 10 一つ御知らせしようと數週間待つてゐた事が思ひの外後れてやうやく昨晚 しかし西洋の見よりはむしろ になつて出来した。

は、神聖な物又恐ろしい物で、宗致の力を藉りて保証してもまだ充分と云へない事を非常に深くさ な土族です。妻も無事ですが私は心飽致しました。それからこの新しい經驗で、「出産」と云ふ事 歐洲人と日本人との雑種は南親共壯健でさへあればいつも改良です。幸ひ自分の妻の一族は皆頭壯 日 とりました。 です。幸に何にも異狀がありません。醫師の説によれば骨の様子で丈の高くなる事が分るさうです。 一本の兒のやうです。鼻は私に似て居るが母の容貌が種々の點で私の容貌と混じて居るから不思議

事だとは思ひませんでした。 對して恭しく感謝した事を自狀します。 らく暗くなるやうな氣が致しました。それから私はこんな幸福を授けてくれた「不可思議の力」に それ から自分の子供を生んでくれる女を虐待する男も世の中にはあると思ひ出したら、天地も智 それから御禮の祈りを捧げました。さうするのが愚な

來、私共の種族の父と母とが感じ來つた感じが、この際自分に反響して來るのであらうと思へる程 君が 甚だ微妙な又甚だ不思議な感じです。 …… そればかりでない、説明のできない一種の感じが参ります。 い門び麞を聞く時であらうと思ひます。ちょつと自分の體が二つあるやうな變な感じが致 いつか父となられる事があれば、一生のうちで最も不思議な強い感じは、始めて自分の子供 恐らく昔、昔、天地開 けて以 しま

八七 分 12 0 一受け 111 T 居 たやうな教育は受けさすまいと云ふ述 る この il. 3 6 ^ 12 1 は -----層 0 责 任 を 度は同じくての 感じ 同 日寺 25 \_\_ 手紙 層 0 勉强 〇个集第十一 家とな 卷八

2

0

後

(1)

过

人

12

FAL

~

た手

紙

12

雄

0

膻

0

な

V

0)

は

殆

ど無

乳 一大 il. 1:1: 0) HI -1-Mi. -1-など買 1: 六 [/4] 想に 1] N 込 nit. of the h 殷 て語 出 金 此 为 湿 け 0 720 12 72 參問 Pri: IL 途 京 L 720 チ 1 は T \_ チ 2 -11 工 -6 V Z 年 15 1 夏、 そ V 富 2 11 0) 0 身 留 7. 東京 12 守 宅 訪 横濱 5 12 泊 72 0 に赴き珍 72 3 らし 1 ス V. 2 玩 3 共 N. ج

U 明 開設 如 かっ 0 も国 提 Jil. 治 ir 能 ら除興と祝宴を開 似 1 剂: 太 天皇俱婚式 學 30 版 出 胩 ^ 出 か 代 11: 7 の三門や、 2 H 30 0 强 72 H V2 ^ 0 4 1 ふるままに 程 w 被 祝賀會を學校で कु 死 1 怒清 南 會 정 智 10 7 相 心 0 老 720 才 0 殆ど曉に 應 \_\_ [11] -0 如 12 iE 上の 卒 を 溢 派上: 杯程 業 熊 交 12 達し 開 歌 生 力 的 72 全 1 0 0 Vo L (とへ 酒を飲 合唱や 72 て、 品出 あ た。 4 0 0 72 夜 寫 12 为 Hill あ [IL] 17 んで二 1 二十五 17 百 13. フ 0 72 ラ 0 は 長 云 哥 時 0 15 1 た 牛 [3] 里 年 過ぎまでゐた事 2 ス 0 加 临 0 0) 0 餘 學生ならばとに 提 は 111 時 ---月 奥 灯 將 3 0 陈 0 行 1 \_ ^ 芝居等 2 垣 列 居 w を行 (V) 初 る。 1 ह は 外 23 0 南 12 九 公 71 麗 非 + 私 0 力. 州 < 學 プレ -1: 17. 72 0 爽問 1 1: 品 宴 25 SE 羽 EE! ---何 V) 12 (全態第 STE STEE 型 破 歸 月 味を感 / 生等 ての 館 九 0 7 H

を拾 卷四 事 2 を 云 九八 T 論 2 て質 ľ 大 T 問 五〇三) 一素簡 最 題 後 を 朴 71 捉 同じく二十七年 善 ^ -T 肉 良なる 體 -は、 自 物 野蠻 禍 を ---変 0 人 せ 次 ~ 0 j. 第 初 あ n を論 め學 これ ľ 頭 校 が即 の同 腦 2 は 22 5 交明 12 窓 H 合質 對 本 抗 なる龍 人 を す -偉 あ 3 大に n 0 南 は 命 の講 す 九 日 3 州 本 所 现 人 演 以、 を養 と支 --東洋 那 極 人 東 資澤 0 0) 0 蜀 將 th 死 華 な 3

3

所

以

だと論

じた。

(全集第

-1-

二卷

H.

七

プレ

章を 本人 7 72 12 十二卷 古風 は た L は皆 手 力 11> 如 -J-てあ 紙 L 72 何 F る相當 一六〇と云つ 3 0 天使ででもあるやらに書 17 程 2 7 有難くな H 150 一…九 ヘル つた。 72 あ 0) V 少 1 700 2 0 ててて 25 知 ^ 720 分 S 0 72 州 取 6 0 手 松 分言 つて な 人 A 宗教家から見れば、 2 は農夫や V 紙 江. (その) 程 憶は 12 0 嘆じ 學 は 普通 1 す 生 人 折 n 下等 7 は 悪 0) 3 V A 居る。 多く 子 72 0 と云 しくも手 为言 事 派上 は を思 神道 會は 後 は 松 ^ ば 12 江 e---好きとい 私 不 私 を 縣 取 酒 ~ ふと新 あ 派 を飲 は 思 は 知 本 不 議 Ľ 事 町 2 -可知論 ふわ 72 72 5 T, 77 加 22 0 0 为 な 思 0 二十 能 V 喧 け 有 0 U は にて 省 32 無 木 た 近 疃 17 0 所 をする、 行 正 3 は 無神論 7 华 學 分 もなりさうだ。 力 知 かない。 3 6 生 あ + 事實 知 な は つて \_ 者、 多く 妻をなぐる。 月 和 5 出雲で 折 人目 な \_\_ その 無宗教 2 12 日 V 分言 的 ~ B メ : 外 か 1 IV は萬 3 何 まは 學 を 2 2 ス とても n 生 宣 私 0 라 1 (全集 ず姿 は 0 言 目 柔和 25 は 私 文 L 12 與 日

す。 暗 第十卷三〇一〇 有 つた。 は 7 敬 呼 様 师 後 今 と哀愁を催さな : 日も私 てす。 をする、 天 32 チ 的 るだらうが Z 思想を彩 个个 H は 2 農夫 本 或 113 集第十卷四五五) 意 B V 今 为 ~ るべき青年 味 V 小 邻 12 て深 0 L し經 30 奥 は かし十八歳乃至二十歳 へて「日 く宗教的です。 大な 政治家 つたら世 政治 の詩 る損失です。 的方面 は要 本 です。 一界最 は 道德的 擊 良 し合 もヘル 少くとも後に 青年に宗教 0 私にとつて 國で 0 3 大瓦解を蒙らうとして居る。 ンを悲 少年 學生 は 無くなるで 0 12 世界大 は戦 觀させた。 缺 は宗 して宇宙の「不 け 教は 3 72 0 0 感情 は情 罪 V せう……」 選舉干渉と云 つも 人 は を可 けな 增 ----H 大事 能 い事 गार 思議」に對して と云 する一 なら ここて です。 でした。 L つた。 方と云 は 珍 U るの 泊 7]7. そし 夫 畏

持 を見 虾 ~ 5 中 iv 7 3 0 1 IV あ 親 110 0 2 新 0 配 10 0 た。 は 0 日 F à 木 木 显 5 12 12 對 負 1 對 する 0 あ L 角 2 0 態ら 力 た。 松江 は 大 な 日 丈 清 75 V 一夫と知 心 對するとは は 日 露 りな たとへ 0 戰 から同 云 爭 ば は 0 初 次 な 時 的 第 5 に叉負けざうで は 12 牛 幻 ひどく 長 影 L は à 心 2 や消え 配 自 L 分 なら 720 かっ 力 3 な 離 け ~ V n た。 w 0 2 1 と同 行 0) L < か 2 子 0) 戰 供

年 の期満ちたが、 契約を續けない事にした。 この時代にはヘルンは英語 ラテ 1

間の著語 0 つた 招聘を辭 佛 毎 E 語 心述である も一時)併せて一週二十七時間の受持が 一知られ 欄 づつ し、一神 0 の記 720 VQ. 日 郭 思 本 戶 を書く約 ふやらに 7 0 U im 影 -カ ル 述作 來 の一部分と『東の ~ 月 社 のてきない 俸 0 百圓 招きに應じてその記者となって赴く事となっ であった。 0 あった。その上作 沙 玄 \_\_ か 原 らしとその 因 て仙 臺や鹿 他 文の 0) 添削 見 草 島 稿 など関 がって 0 同 じ學 0 時 る忙 校 化 72 から しか

神戸の印象 グリーニ 族行 ングス、イン、 マニラ行を思ひ止まる ブッグ、 フイルズロ 島化 旅行 東京大學から交

涉——旅行

外 本 な物は一 がてきなか し外人の家を御屋敷と稱へて福 な車夫がうるさくあとをつけて來てややもすれば悪所へ導からとするなど、 人 0) 熊本に憶らないヘルンに はここでは最も尊大に、 面影の量も見えな 切外 つた。仕方なくヘルンは人の通らぬ場末や田舎道ばかり歩いた。 人の 抗議 によつてか、日本官態の い意 い歐洲 神戶 日本人はここでは最も卑屑に見えた。外 の気 の神様のやらに奪ぶところであった。 文明 に入 の模倣 るわけはなか ば 遠慮によってか勿論見 かっ らの 新開 つた。ヘル tit であ つた ンに取 る事 市中を散歩すれ 人商 つて 盆 館 はてきなか Mi を何番 のや は神戸 少しも油断 らな 様と称 13 つた。 售 舊 日

初

2

の住所は下山手通四丁目七、まもなく同じく下山手通六丁目二六、後に中山手通七

丁目番外一六に轉居した。

慕 6 n 上 本 明 カ L は 2 R て居 1 恐ろ な 72 2 內 所 7 は 6 0 ~ 12 面 居 柔 靴 L 地 テ 2 か住 7 た 15 悪 文 ン、 3 しくなり る。 V 12 方 學 は 慣 Ш あ 1) な 为 一內內 みよ 外 とて 眞 0 n ツ 了 3 0 まら る 金 開 1-國 7 7 かっ 港場 ます 0 坳 圳 v 來 氏 は 0 娇 1 25 な X 外 舊 为言 L な 12 どれ 0) 國 …… 湯津 せう。……』(全集第十一卷二九 S は F 8 るたあとで、<br />
ここで外國 5 かっ 與 殆 金、 最 78 流 媥 6 本 ^ ど皆 15 7 程 J: です。 人を見 (普 如能 教 0 優 云 生活 しい ひどい 會堂、 かっ U 0 (石見)や、 音をさ 0 CI た 720 6 禮儀正 どく 尚 あ よりもは 3 町 弊 0 0 孙 一种 72 高 を 人 72 h せ H 唯 か な 風 開 な L 價 戶 今まで 姚 3 御 1 V な V 5 は \_\_\_ て步 0 かっ 崎 生 72 生活を見る U よいところだが、 P 美は 文 てす。 17 活 りすると、 五 氣 当 明 氣 けるい 隱岐に住 國 为 チ L 収 ::: 7 それ 氣 V, 和 つきませ T 0 72 力 12 0 取 2 英 長 は世 清 かい 9 2. 15 ひどく 聲 < 6 h V 米 V 住んて ) 私には んて 1 7 白 12 風 1 7 質朴 ~ 不 虚 力; 話 12 沛申 3 流行 した。 ッ 日 愉 をす t B 樂 經 かって 不 ツ ŀ 本 快 同 12 な ` 1 愉 風 です、 じ意 日 L 肾 3 どんな 0 2 ۴. 12 女 H 快 水 無 6 7 12 幕 す ます p 駄 てす。 财 生 本 始 居 かっ 1 4 0 活 話 婦 めて 敷 12 ら洋 3 留 手 人 0 78 餘 2 14 地 紙 Tj 2 柳 0 ~ など がど 0 服 洋 け を送 間 6 AL 沙 文 12 t 0 0 H

ます。

これ

が私

の感情です。

(全集第

+

卷一

五

九

< 坳 百 と自 な SE. 5 つた 度 0 祭を見 島村 1T: 頃 1 0 琉 SF. つて して居るので、思 -球 の赤、 んがためであった。 思 J.I かっ ひ止 たいと思ったが、 ら熱帯 京都大博覧會を見て つた。出雲へ歸 地方マニラ邊 び直 末慶寺を訪らて畠山 して止め 家族 つて永住する方法 へ旅行して見ようと計畫 0 しばし滞在した。十月再 ある た事 ヘル は第三章にも説 ンには、 剪子の墓に詣 も講じて見 告の S した び京都 À た 5 から てた 通 720 3 であ に逃 簡 0 17 1 は 單 な旅 この時 いたた。 つた。 7 舊 行 教 奠都 は P 0 であった。 てきな 注 × 意 一千 1) 人

八 华 五 月 + 五 日 令息と共 に黄 海: 海戰當時 0) 旗艦松嶋を見 物

二十八年の夏は旅行はなかつた。

八 为 年 ごれ 0) 遂 秋 21 1 は 1 語言 6 あ 化 -す 1 0 720 1 3 2 31 能 八雲 21 本 決 25 時代 通 0 L ずる 名 か て手續 3 は出雲を愛 と云 妻子と自分 をし ふ意味 たの 专 は 3 は 0) 國 少し 餘 加 籍 3 Fi कु 時 .---111 八 江 行 題 法立立 か 12 0 つた 始 2 2 8 5 7 7 0 思 歌 事. ひ迷 から取 0 浴着 うて つた 人 L 72 12 0 0 36 てあ は 相 談 L --た

35 H 楽を思うてかくするのが最善の方法と思ふところを決行したのであった。 本 人民 12 を愛 0 歸 す 化 の直接 3 41. H の原因 本 人 以上 は てあ 日 本 つたに 圆 + 0 相 美 遠な 77 魅 V るれた かい 歸化す か 6 -3 は 25 な 到 V. 0 たの もとよ は ^ 妻子 n 1 日 は以前 本 族 國 0

英國 自 とな 解 得 鑑 す は 12 親 は 0) g. 32 許 領 み る ね 决 TE 分 6 風 は 丽 當 ば III 事 1 t 2 L 720 妻 なく 您二七 なら 和 72 0 6 領 より 親 父を養 -妻子 る遠 TIL あ 8 前 3 英 事. 九九 なく さら 子供 て結 が出 B 3 L 1 他 0 ぼ 3 は 者 0 方 T 0 家 て居 な B 只 婚 72 0 張す h 一二八〇) 京 2 ただ か 新 今 3 有 3 6 à. H す des 屯 3 と外 苦情 る 法律 本 32 21 IJ は 力 H る、 は L 子 な 本 6 風 IE. 又 ては 英國 出 1 財産 供 N 12 妻 72 3 0 3; は遺言狀で とあ 13. 家 保 標 X 結 な は 云 7 爽國 族 謹 準 並 ^ F. 人に 婚 3 調べが始 兵 ス る。 主義 役 3 7 0 當でなくなる。 L 權 0 3 俸 て居る 75 失 給料を支排 なってしまふ。 人とな 利 た も造 そこで利 3 同 服 3 給 8 0) 7 與 まる、 H 胩 す 31 12 B して置 のて つて ~ 本 る 12 12 本 置 風 事 次 大 .~ る。 は < 叔 競賣が始まる、 12 政 は 日 办 w は そして な 國 本 4 母 32 府 かっ 正 好 1 それ 最後 籍 次 當 0 聖 プ 12 る。 3 17 多 力 歷 をうつ いと權 0) 财 心 V L はどこまで 12 て私 結 亦 らて 私 席 为 かっ は 尤 颌 婚 n 0 H 1 つた。 所 る望 L 利をも 妻子 -1 8 南 0 有 72 11 な る 結 夫 遺産分配が 2-館 7 0 婚 B n み 日 權 人 恋 (それ V ~ -その 1 0 人 は は は 4 72 は 利 t なく 道 相 差 3 为言 ジ 力 0 全くなく 人となっ 一德的 死 きりした 支 は E かっ な 續 . なる。 ら私 行は i 3 英 權 VQ. は 3 2 1 21 力 3 な 力 人 な \$2 为 な 7 輝は 裁 5 しそ は 叉 る。 73 12 ると云 判 爽 る。 2 H 古 1 個 高 2 ……」(全 國 0) 0 木 41 17 官 V 0 25 人 V 日 遺 主 稅 民 IAI 風 法 許 務 72 力 威山 ふ仕 を拂 事 出 義 力 木 倒 言 21 律 大 印 張 6 人 を 狀 兩 1 8 臣 7 12 0

增 方より主人の遺した物は何となしにそのまま家族 X 鳥 け 12 歸 六 語 化 0 L 72 博 72 0 力 -1-は 21 分 ての 汇 簡 L III. TE た事 7 味 あると云ふ岩であつた。 -を見ても あった。 **妻子** ^ 12 ンが の方を英國籍に移すの 。妻子 それ程にしながら、 0 一同の物になると云ふ方が有難い」と夫 ために思 ひや は氣の毒、 つた事が なほ遺言狀を認めて、 分る。 むしろ自分

は

0)

ち

京

帝

或

大學に招

かれ

0 時

に及んで大に累をなした

0

7

あつ

なら 30 12 序で あ V 0) 本人で だがい 歸 叉 化した 願く 目 ヘルンの婦化に關してアメリカの諸新聞 < ない のは大學講師時代であった、 は我等と同じく米食せられよ」と云つて百五十回の俸給を三分の 一大學總 7 長演説して「今や ^ ル その時 2 蘇化して日本人となった、 祝賀倉があつて伊藍公が海託をした一 雑誌のうちに誤りを傳へて居る物が 俸給も双日本人並で -, 五十回に強じた、 (その) たけ < 能 れば 狡

猾な日

は

餘 遊 2 外國 んだ。 6 二十 12 九 煩 A 堺て 华 しく 21 制 の二月に伊勢夢宮をした。 て港 裁 妙 を加 國 だ大 寺 の土佐志士 神宮 たらよいと述懐した。 の神聖を害すると託った。 の墓に詣でて今もかかる人々 四月 12 京都、 伊勢には出雲に 大津 附近、 が出 はない何々 法隆 て日 寺、 本 奈良、 7: 0 テル た 的 0) 12 四洋建築 驱 灣 大 を放

その度を加へた。二十八年一月ヘンドリック氏に與へて云つた。 すでに四十五歳に達し、且つ父たる事を自覺したヘルンの刻苦精勵はこの時代より更に

感じます。そんな事には平氣な人もあるが、人生の最好時期をつまらなく浪費した私はそれはでき も稀れにこんな事をする事もあるが、しかしあとで一生のうちそれだけ痛ましく浪費されたと深く も属實な事をも語つてゐない手紙に返事を書いたりして、時間を浪費する事はできません。勿論私 ません。その償ひに死ぬまで雷のやうに勉强します。立派な事もできませんが、しかし少しづつ分 つて來たやうです。 い(旣に妻帶して居るから)美人を見に行つたり、時間潰しにカルタをやつたり、或は美はしい事 ……今では時間程貴重な物は何もありません。私は無駄話を聞きに行つたり、結婚する見込もな

13 私の一部となつて居る程に感ずるのです。 …人々の爲めに働くのは最大幸福だと感じて來た事です。わざと考へて居るのではなく、その考は し病的 私はどんな個人的娛樂にも無頓着になったやうです、――同情と同情のある話の外には。これは かも知れません、もつと著しいのは、私がその人々のために働くのが當然となつて居る…

ます。しかしてれまで得た賞讃でも時々面食つた事があります。用心しなければなりません。 それから私も勿論少し成功して少し譽められたい。餘り成功して餘り譽められると驚いてしまひ

ح 小さいながら自分の最善なるものに忠なるわけに行かない物は、何でも避けたいと思ふだけです。 くはありません。若し行けば外の人の喜ぶのを見るためです。絶世の美人を訪問して夜會服で迎へ くなります。本能以 いれる事も厭です。隨分變人になつたと御者でせら。何と云ふ主義から來たのでもありません。只 ス ル の規則から少しでも背くと仕事の方に關係します。 つぎに、 150 . 説は而白くなくなりました。パリス・オペラが隣りにあつて、無代で入場ができても行きた リリ これまで好きであつた事で何だか嬢ひになつたと思ふ事があります。 ル P 上の高尚な感情と衝突する本能に訴へようとの見えすくやうた考で書いたフラ 「シャリヴァリ」(ボンチやパック類)などは一冊見ても厭になつて怒りた 「プテイ、 ジ =

神經の故によるのです。 は缺くべからざる薬です。…… へ全集第十一卷二八九 と思つたり致します。今日は可なりよいと思ひ、明日は、自分は馬鹿で駄目だと思ひます。 に於て少しづつ進步するやうに思ひます。勿論、私の著述について落膽したり、つまらない しかし永く滿足して居るのは非常に有害だと信じます。失敗や困難や嘲弄 つまり

自 III U) カコ 落應 を病んで讀書執筆を廢した事もあった くの 如くに ができた。 して、 ヘル 過勞の為 ンの日本に関する著 的 に、二十七年の終りから二十八年の この 述の の臀師ドク うち、最も有 }. 名なる ル • 初 1 23 ブリヱ 心 7,7 か 及び ルはもと個 けて三ヶ月 佛

遊 ~ w 0) 海 か 0 軍 新 軍 際て H 25 あ -つた。 チ タ まだ軍 を翻 認 艦生 1 かっ 11. 活 分言 を営め あ 0 72 る頃 力 6 ^ w 1 0) 著 書 を変讀 して、 = 工 V 1

た 游 3 72 巾 語 0 明 治 込 1 爽 文學 72 7 77 3 -|-接 八 6 V) 請 年 L 2 72 720 座 --0 3 ---A 1 L 变 月 753 け 0 鎏 持 初 L 12 8 チ 0 派諾 41. 卫 テ Z 0 L 交 パ I. 浩 7 V L 上 を受 1 パ 京 か V 3 17 6 1 3 称 12 3 哥 3 骊 U 13 12 ^ て外 13 II. 12 小香 0 1 山學 た。 を 13. 加 開 2 長 本 S 0 1 かい 0) 37. 叉 些 6 東 情 翱 校 1 は 切 0 忙 あ 17 帝 とて詳 3 しさ 12 福豐 大 Eg. 後 を を 思 文 題 71 < 出 部

その 意 松 72 た。 T. は -僧 加 中 2 -時 自 學 F 九 将 3 分 校長 SE かっ 神 は ほ 6 0 どに 淺非 船で は 2 夏 П 0 は 學 本の of 郁 伯 太郎 香の 東京 思 被 質だか は 0 境まで 教 な 0 12 博す 師 送 力 ら今後之を失は 0 7 别 72 あ 會 行 3 35 3 25 TI. 0 頃 对 7 日 12 清 出 美 な 保 覵 よく諮 た。 0 0) 7 争 な 松 關 PIT I 0 と松 5 時 君 江 6 à. 17 かっ 中 く遠ざ らに ら忠 江. 始 學 8 0 12 心が 滯 7 君 同 为 2 窓 愛 TE. 3 け 0 國 會 L 力 5 質 らと云 0 21 7 例 話 出 神 1 を多 18 戶 T 聞 部 17 人 と云 く見 演 V 0 7 B 2 0 ふの て遊 叉 3 1 72 出 720 72 7 だ 2 复 あ 感 自 2 12 0 動 2 分 0 行 72 13. 10 2

富 0) [3] 久 市二十 象 一器地 50 4 (1) 传 木 福等 西大久保にて邸宅を買ふ 授業時 總計 施津 改步 10 がけ 地 0 遵事 一人生は信 東 京

H

10

四 取 32 7 1 0 てて 0 70 -111-得 0 72 HH. 华 たか 12 t TIT 外山 宿 V 7 1 尾 新築の Tij 小 あ 博 十九年八 强 今はもうな ケ谷富 -1: 0 315 JII 720 0 家 來訪 主德川光 12 に移 西洋館 何分手 久町 月二十日、 を受け vo つた 二一个の成 狭であ 友候 0) 後 のは九 ある 72 0 3 先 夫 つた は 邸宅を見たが氣に入らない。 こては二十三年 づ夫人と共 人千代姬自證院書 自證院圓 女高等女學校 月二十六日で ので翌二十八 融 17 寺 Ŀ あ の赤 (俗称 京 (當時まだなか 日龍 った。 L 提 横濱から上京 て本郷 の為 瘤 尚 · 一 2 HIT 8 0 赤 てあ 家 遂に 形 に創建せられ [11] はその後 0 间 つた。 72 機に の際、 大學から の三好 0 轉じた。 党永 [11] 帰に 故 11-3 た物 梅 前 遠い 然車夫 投宿 --澤 0 清 7 -1 1/3 高 0 3 年 將 喜 を 水 12 L つた。 分字 -排 引 72 一六 借 記官 H 0 込 0 6

114 榆 か 110 72 0 0 胜 安 蕊 别 を剝 < 1111 天 家 排 は を S 0 ^ 720 な たままの w L 1 (『異園 7 0 家 數 材 百 لح 情 川 趣 年 木でできて居 續 0) のら 老杉 かて ち 0) か 書 一死 of 0 3 72 ng 者文學」 0) 0) Vo 7 て、 程 参照) 12 明 森 瘤 寺 3 A 2 0) ^ 名の あればこの て聳えて 如 く節 目 寫 3 の瘤 720 地を逍遙 その 著 しく 間 L 72 目 散 立 住 在. 20 L 京 T

4 45 [11] な かっ 0 72 B

授 業 水 月 時 八 + ---は 計 時 -1-時 ----[11] 日寺 時 時 [#] 一四 割 計 時 は、 0 首 0 通 木 金 て、 + --六 時 肺 凝ら 1 -1-時 計 時 三時 =

11.1 時

間

水 午後 \_ 肺 時 日宇 間

講 併、 時 あ 年 義 生 [1] 0 爽文 全部 0 は た 組 为 科 などて N 合 多く 續 せ 一二三年 は V あ 文 7 は 六 科 テ つた。 生合併 年 = \_\_\_ 年 43 ソ 教科 生 0 ン、 5 全部 5 書 英文科二三年 U 12 1 江 英文科 内 PH -12 容 生 ツ テ 0 は 凝 イ 看 等 望 牛 2 2 合 -0 併 店 -1-文科 年 九 [3] 3 が二 -111-爽 ---प्रा 文科 年 科 紀 巴 計 生 ----年 لح 人 全 少 0 門公 华 獨 作 文科 しくら 生、 1 を川 3 w 爽 ----\_\_\_ 文科 か N F 72, ^ 年 1 L そ を除 佛 英 用 た。 文 米 科 CA V 五 文 72 72 \_\_ 肝井 學 4 华 交 間 史 利· 生 ---程 E 0

あ 0

0 訓

72 義

は

種

N

0

題目

12

闘する物、

同

じ題

目

をくり

か

へした事は殆どなく、

毎

年新

L

5

450

7

3 卷 場 呼 生亭 木 12 1153 72 行 12 13 H 0 111 17 72 は 小 かっ 十二 TIL け 1 夫 72 價 人 力; 時 と約 を開 かっ 粤 6 生 L V T 計 12 E よく まて 0 2 12 英 7 出 0 會食 語 入 14: で答へ L 憩 たの し、 日沙 [11] 72 それ ~ 治言 女 なり 店員 3 そ 1) 6 72 0 12 0 竹 後 ~ NA K 0 は 產 1/2 1 7 午 0 野 整は 當 0 Z 森 計 0 さ 0 まま買 高 初 办广 III 'n 3 陳 だ 0 3 5 列 分 0) 館 5 6 を止 週 真 2 砂 5 など 8 制丁 0 0

0 -1-ここで 年 0 始 あ 3 0 72 能 本 夫 FIL 人 身 0 外 0 學生 H 日 [17] は 窓 木 帰とさい 101 に招 力 的 和 1 7 あ 0 73 駒込吉祥 寺に赴い 7 場 0 談 話

候 鱼 流 3 6 72 力; 0 補 居 12 て後 ---入 す 生 0 4 红 年 III: 0 为 72 25 加克 0 П 72 0 訪 0 Z [1] 夏 月 \$2 吉 初 か 14: 57 -7 漸 7 以 0 3 Ξî. 來 翌 < 行 前 72 階 调 B 汉 0 川山 日に二男巖 2 0) を 濱 72 て歸途 借 見 程 松 3 0 72 秋 12 T 至月 3 から 介で 計 月 15 ----٤ 泊 延 ---12 V 云 知 生。 同御殿場に L 海 7 江 2 烧 0 A 0 速淺 72 宿 1 別さら 翌 となっ 屋 H 0) 7 12 F は 1 な名前 F 2 3 3 停 あ た ŢŢ, 演 重 12 12 H 3 10 0 松 力; し、 ---V 湖 2 力; 111 0 尔 そこ S. 大 F 後 25 氣 ~ 漂 0 111 T 12 山 w 教総田 13 大 7E III. 入 1 と藤 < 5 將 行 L 0 てな 間 Ш 2 な の名を取 た。 临 村 村 1,2 V 藤 184 とは富 りとも 0 临行 F 海 2 人 0 销 から 0 八 0 士 1 脃 雅 72 深 0 悉 0 主 < V 15 坂 111 Hi 3 來 ( 加 7 L 常 あ 院 水 遊 0 浴 2 0 用非 紹 72 10 -1-た。 介 場 0 官 力; 的 7

袁 w 漫 = 1. 1 0 は 氣 Hi ----25 森 年 入 2 0 5 共 夏、 な 25 家族 (r) 死 遊 宿 L 回 屋 720 は 及 盤を 東 CK 京 田 0 捉 村 客多く خ ^ 貝を 共 17 拾 鹄 7 阿里 5 沼 17 7 12 L 些 11 兒 V た。 0 再 如 遊 < \_\_ 0 游 月 念 罕 h は 720 0) 滯 起 L 3 在 な Da 山 力 L 12 鴿 -\n 0 た 沼 " は 7 F 同 ナ

暑熟 下 云 5 を 篇 7 L 赴 を愛 12 0 けざ は、 多く V た。 L T 华 東 見え 72 72 再. Ξ 1-0 西 X + 0 7 燒 0 學 津 燒 六 吅 居 津 年 لح V 3 25 は 0 72 赴 12 避  $\equiv$ 魚 台、 は 南 [8] 暑 夫 北 居 7 人 7 0 0) 山 な あ 閉 兼 0 口 業に、 < 產 ち 乙吉 2 720 72 期 た 72 近 0  $\equiv$ 游 づ 天 店 十三 V 井 12 階 泳 72 は 77 0 0 72 4F. 0 低 干 人 的 7 物 2 5 三十 行 歪 12 ラ 720 赴 2 力 0) ネ Vo な 14 15 Щ 年、 ý, 草 72 为 鞋 0) 2 0 三十 1 ただ 四 かって 吉 歷 3 0 子。 Hi. も寶 け 名 0 72 华、 ~ は の二 燒 あ つて 及び三 0 津 を対 3 つづき 72 + \_\_\_\_ 料 w 25 階と 华 と廊 2 續 は 72

教 惯 樣 文 燈 な 燒 3 2 龍 舊 津 外 ح 日 流 は 7 L 水 ^ 見 切 3 w と云 \* た。 再 1 忘 CK 12 HJ 3 2 取 \$2 て、 2 1 畅 0 は 3 ~ 1 嬉 見 漁 見 は 72 出 松 12 2 江 力 0 L 72 q. L 5 は 2 0 2 游 田 2 7 日 泳 舍 御 7 あ 3 1 あ 崎 0 恣 は à. 720 0 農 77 720 隱 岐 L 夫 == 神緣 程 た。 かっ 運 6 0 17 會釋 奶 t 0 ^ 村 24 w V 7 事 なところであ 2 を TY. す 0 かい 游 H 办 2 泳 72 32 は は 極 達 游 ^ 磨 8 IV 0) 0 720 de de T 1 77 IT 5 は 肥 松江 妙 命 3 12 7 日 云 入 ~ あ 長 12 0 男 見 た。 2 3 た 25 な

日

25

 $\equiv$ 

度

は

必ず海

に入った。

乙吉、

草鞋

を

~

n

とに

は

か

せて海岸まで案内

L

た。

夜

は

提

うな 閉 7 車 散 T 17 知 灯 話を 1 北 郎 3 る 30 Vi あ 骚 72 31 0) 8 擔 分言 外 0 2 5 3 ^ 夫人 4 72 0 L 70 孙 得 2 た。 着物 日 V 720 海 题 常 , Ė は 11-6 留守 夕方 晋 分も をそ 0) 0 FF 21 仕 足 0 0 立 中、 する事 ラン は真 31 0) 日子 5 は 子 7 1 ~ 長 黒に 大 ッ 供と共 B ル 21 ずは皆濟 を薄 男 掃除、蟲干、 人 雷 1 12 32 なった。 明 0 教 暗くして 12 T 行 0) 時 ふる事と、 海 方 ましてから迎 -夕燒 を見 17 7 今日は 形 3 壁の 守り、 怪談を物 小燒 CK 缺 込 < 鰹が 留守 表替、 事 h \* 37 遙 ^ は 1/1 12 高 學 力 ifi 京 行 際 暴 14 0 3 3 25 0 夫 くの た。 風 取 子 力 3/ 0 720 32 人 0 12 ガ 雨 張替等 ^ 天野 1 か 訊 を 0 0 などの 時 FI つねとした。 0 北 55 日 17 0 火 -----助 は 時 12 片 ~ [2] 0 時 海 t 12 ルン in 「漂流 12 岸 は 0 叉は二 傘 7 な 沂 21 陸 0) 0 出 3 ~ ^ 給 回 談 静思を 海 IV ル 0 T 子 怒 是 1 人 3 1 新田 de 供 0) 6 は 0 破 0 尘 游 2 \* 3 砂 所 手 The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s るや こて 泳 集 飽 在 0 紙 < かっ 中

燒津に於けるヘルンの逸事を二三ててに書く。

1

3

件 た 0 12 砥 自 石 w 研 分 \* 1 料 見 0 は ナ 1 態 は 洪 1 2 一銭との 37 7 フ 3 は 餘 研 縋 6 4 力; 田田 V. であつ だ。 난 派 1= 1 بغ な 5 72 0 RL V た。 程 理 ^ 髮 0 IV 紙 B 店 2 3 7 0 は三銭は安過ぎる、 髭 切 \* 有 そ 6 鉛 剃 す らせ 鑵 0 701 3 720 削 6 は 0 削 T 戲、 見 程 刀 H 0) T 0 十銭やらうと云った。 氣 廳 切 れ味が 17 利 人 1 0 あらうと云 72 よ かっ 乙吉 0 17 て書 聞 2 書 V

歸 T は 生 更 郭 京 は、 生を 0 17 乙吉と相談 後 三十錢 心責 ての を追 して 床 して二十銭やつた。 屋 加 -は して 腕 醴 南河 を尊敬 狀 -を送 君 0 17 せ 2 7 妙 和 ばなら 來 床屋は勿體ないと云つて受取ったと復命した。 な 720 3 技 な 倆 ^ 1.2 er, iv 報 1 外 は 肠 3 2 觀名聲に 0) と云 手 紙 を讀 よつて排 つて床 んで、 晕 21 太 曾 0 日 本 2 1 た。へ 0 な 5 納 理 と云 大 iv ヘル 臣 1 办 0 0

0) 度 から 宅に は 入らな 悪 を集 やつて謝 い、あ かっ つた 8 な 2 罪 72 か 話を
さ 3 は せ 無 侧 た。 禮致しましたから謝罪をなさい。と云つて、 せた 0 繪 本を 或 晚 取り上げ 0 事 1 か 1 0 72, 見 7 75 た。 人 0 話 ----か海 供 0 んで 話 0 かっ 最 直ちに 5 中 長男 ^ 長男 w 沙 1 をそ Z は 0 ---0 あ 子 12 0 供 態 身

感

割

狀

を得

たよ

5

36

有

難

V

と云

0

7

保

75-

1

T

70

72

か 8 滯 漂流 6 あ 任 始 中、 0 時 談 注 7 分 長 0 男が 主 は 12 死 人 餘 り日 花 h 公天野 て居れば、 助 本 0 混 甚 酒 を飲 成酒 助 は酒屋を答んで、乙吉 そん 生 をつくつて居るのを見てヘルンに なかか な 0 事 は た。 せずに濟んだであらう」と不興氣に云 の家と後 る合 告 せに げた な つて ^ )V 3 た。へ 1 つて、 は -あ N それ 1 0 人 0

Æ デ 燒 津 w な 0 3 海: 力 岸 して 12 H 近傍 と手 の子供 0 とれ 0 72 地 『善作』 藏 力; あ つた。 と云ふのを得て、 ル 2 は てれを修復 石工を呼 んで着手しようとして、 しようと思 びが つて、

慧 层 手 1 3 は 12 は 1 地 3 2 かい 紙 藏 茶竹 0 < T 11-自 1 沙 計 8 應東 は 32 3 分 あ 畫 を中 0 な る。 8 京の 御 改 S な 0 止し 造 つぎ 免 け 御 浪 32 0) 夫人に相談したこ 7 を鎮 ば縁 死 邪 12 魔 地 と云 藏 分け 思 3 8 洪 0 分 L 獨自 の手 3 た 水 悪からうと云 0 0 0) 紙 1 7 氾 分言 濫 あ を送 夫人は或老僧 あ 悲 を防ぐ 30 0 L 72 5 つた。 は 日 < 72 31 1. それ 7. 3 かっ 自分 0 にはかつた。 その 地 12 藏 は子 は地 あ な ~ 通 減 3 供 3 た 不 0) 0) から る 子 云 又 E.3 益 供 ふことも あ 福 大 成 の追書 0 0 を 0 祈 7 河 返 を落 事 供 る をし 至 0 72 供養なら 當 母: 的 思 1,2 建 15 は てら 2 違 ,v 0 2 計 1 \*

雜事 を與 2 0) 布 へて、 祭禮 4E 乙吉 八 25 月 の達 乙吉 十二 は 摩 10 つも 0 日 親切 0 脈 祭禮 -12 五 報ゆると、 12 乃 至二十 11 为 同 Ξ Z 吉 時 12 を 0 棚 家 寄 0 附 0 達 1 前 摩 720 玄 0 Mi 服 歸 3 時、 のできる 3 時 12 ^ は w のを見 年 2 12 は 宿 沙 て喜 料 す 岩 (V) んだ。 书 倍 を犒 乃 至三倍 うた 11 本

と題す 2 2 32 72 为 3 碑 à ら三十 をた 5 12 變 年 ててこの つて 程 0) 今 居 + る。 日 0 地 を愛 燒 L 力 津 L L 町 72 2 は 當 ~ 0 IV. 町 時 亂 1 0 を記 人 北 R 0 防 は 念し 波 今 堤 一順 2 为 居 從 今 3 六 兀 位 百 小 餘 泉八雲先 間 0 = 2 生 7 風 1) 詠 1 之 ŀ 地 0 物

IV 1 は 東 京 を如 19 72 見 てわ た カシ 三十年 八 月 ^ 2 1. ij " ク 12 送 0 た手 紙 0 一部 分を譯

HI な歐哩の電柱の行列などは見てもぞつとする。いくら行つても盡きない數哩の水道鐵管は大通りの 埃になつた數理 L 見える外国の公使館などの立ち列んだところがあるかと思ふと、すぐ近くに数百年もたつた古めか 神は東京で御留守だから海岸へでも行つてさがすつもりです。……(全集第十一卷五六四 通行の邪魔をする。すでに七年かかつて、地中に敷設しようとして居るが不正事件やら何やらで中 それが皆平坦なのでなく坂だらけ。大うねりにうねつた大都會である。鬱蒼たる傳奇的 ふと云ふ感ぎ。 工場や停車場や混雑の場所と互に入り混つて居る。遠くから見れば大きなハミガキ楊枝を立てた様 とても駄目です。 ·抄取らない。廣大なる溜池もできて居るが未だ水がない。……雨ふれば市街が溶ける、鐵管が沈 度位焼ける。それから又汚いところになる。それから田畠や竹籔がある。それから又町 い支那風 鐵管敷設の穴が足元の弱い老人を溺らせ、遊んで居る子供を否込む。 ……このいやな東京では、真の日本らしい印象は中々得られません。若に東京の説明をする事は の門のある屋敷がある。少し行くと父數哩平方の非常に汚いところがある。 こんな無茶苦茶騒ぎの眞中で詩だの未來だの永劫だのと考 不思議に美はしい物がある。それから数平方哩の家並の店がある。 一國一縣を説明するよりむつかしいのです。ここに綺麗な、アメリカの郊外とも 練兵場があつて殺風景な兵營が周圍に聳えて居る。それ 態が往 へる事はむつか から大公園 來で盛んに鳴き合 これ があつて墨 それ の靜けさと になる。 は 五六五) 一年に から砂

政 -6 1) 步 72 32 [3] di) 3 1 佐は 0 50 30 34 0 江 72 5 物質 3 然 10 1 だ = 福 72 沙言 (1) と衆 本 ~ 2 艾 江 IV 0 L Hij Fi 茶 7 0 6 13 後 25 しば 大 林 15 ľi 家 坝 は ~ 抗 15 る 0 iv ^ 7 老 1 0 12 是是 0) 力 杉 は 1 散 0 分言 方言 前身 步 及 1/11/6 -[1] は、境 は 基 3 5 14 JE. ±H1 倒 散 h は 6 步 津 3 72. 老街 移 32 0) 0 3 た。 渔 上流 14 引台續 37 を 所 樹 1:1 5 默 水 )V 瘤寺 5 想 13. L 1 伐 -[1] 72 0 は 水 熊 場 6 0 S の香 2 3 滦 所 32 36 П. 林 を開 あ 艺 于分 1-0 浴 常 於 3 0 S 接 は た。 1 7 17 (1) 台 L 自 地質 7/1 72 0 弘 堂 155 土品 3/2 0 家 は 3 所 23 手 2 福 6 1 1 足 な -17: = 50 32 を断 3 ही 3 III 3

-1-173 なら 1 命 iil-De 5 17 大也 32 6 な を 0 まて (1) かっ 歌 想行 學 0 太山 經 世 72 夫 をてらし 12 分言 L A C 分言 瘤寺 果 家 三十 を買 -5-衙 72 0 家 化 0 Ŧi. 2 年 0) 志 木 初 清 41 記た 月 物 件 て満 7 -0) 5 か 南 木、 漘 ブレ H < E 3 3 111 200 3 25 编 31 花 た 12, 4 5 竹館 彩 それ ( V 引送 て途 0 2 1 72 茂げ しと 0 は 12 買 为言 松 太系 12 今 考 江 0 て、 る七 へて H 25 隱使 宅 百 な 70 1 评 0 72 時, 7 あ 72 に近 とば 偶 更ら 72 4 抽 外 かっ 12 Phi 3 7 25 大 八 初 71 保 等 手 Fi -1-25 0

7 -1-は Tijî 415 1/1 戶 7 40 3/12 H 商性 0 0) 32 73 原 1 6 PLI 江 雜 大 戶 Fi 久 JII 保 ケ 12 谷 17 堂 形 U 0 H T E H H 力 場 5 13 ^ 家 H IV を作 Ĥ 1 臺 沙言 6 H 落 72 獨 د با ست 合、 12 2 新 或 述 引: は 家 惶 堀 族 L た。 5 0 内 共 勿論 1 21 あ t 2 0 < 31 72 散 は 步 柱 L = 7 JI L 72 水 分 力;

ある。 1 して寫 见 かっ 0) 下し 亦 とらせ 6 12 S 似て居 真師 大師 72 12 柱 森 72 0) 堂もある。經 0) をつれ 林 1/ つて消える。 もあ 72 るといふのでとらせたの のうちに上 な 7 V 3 以前 長男をこの 戶塚 と云 交を彫刻 事 0 て つて夫人を氣 觀 石 あ 橋に した小 つつた。 音寺、八 立 もある。 落合火葬場の烟突を望んで『自分もや 11 たせてとらせた寫真 橋も --味悪がらせた。 八 新宿 ケ所 的 る。 0 二丁目大宗寺の 第 ^ 八 w 十五 落合橋の手前、江 ~ B は 香 南 寂寞たるこの るの と云 大 境內 佛 ふ物 0 傘 0) 寺城 戶 を珍 ----汉 JII 力 旭 CK らし を特 た寺 7 源 0 F 0) あ 方言 顫 に変 院 流 0 H 为言 为言 を

华  $\equiv$ 月 -一年 12 は -j-大 3 7,0 月二十 11d's 73 月には三 男清、 三十 六平 九月十日 には 長女壽 々子 を得 72 三十 六

告行 3 並 か 2 0) 6 突然立つて 2 外 から 劚 0 -黑 情 12 3 は まて 8 長 رز Sy 谷 17 安 ]1] 趣 12 「自分は急に今後この會に出られない事に思ひ及んだ。自分には時間が何よ ^ と同 L w か ES. B 1.0 1 B 0 四 0 -111 部 傳 0 憲 義 記 1 0 的 0) 0) -72 H ---0 0 つに 72 本 8 H に 本 2 随 伽 -紅熊館 影 餐 噺 \_\_\_ 影 逃 0 招待 を公 0 W. ク --ラ 12 け 日 な 1, 1 プ 12 本 -て、 人生 雜 とこぼ 2 7 4 殷 は 肚 多 餘 3 0 L 3 18. 0) 四 外 12 3 方言 1111-5, 人 短 32 集つ 1 は 7 5 ッ IJ T と書 0 ツ 7 談 切 3 ツ 笑の 3/3 0) ラ iv 7 ^ 1 0 際、 斷 か プ 1V ラ 2 1 6 7 0 ウ ^ \_ 居 刻

い。偽筆も真筆以上の出來築のがあると云ふが、この作り話もこの時代のヘルンの心理を つて呆然たる一同を見かへりもしないでさつさと歸った』と云ふのがある、勿論事實でな りも貴重だ。なすべき仕事が多い。ここで時間を签費する事はこれからはてきない」と云

充分に説明して居る。



外山 請求一 本品 る説明 國情だと回原口 可怪 不 意 步 博士と往復の手紙の契約 意志原 『天の河縁起』 他の 17 ス 『日本お伽 治せず ゲー · Ľ 国数師との関係 買の日 1 听 ズー 解約 本 早福田大學—— 一件山算士 - 表際疑 世界の の通知 學生への賞品 --前答を想ふ ミサ 同情 信任選 D ンド アメリカ大學の招聘 丁勺 日本 義務に ン次學から招聘 47 维事: - 多化なる大學歌段 忠實 2 ル ス D 自らの ٢° 長場 " 一骨蓝 解約 - 「解図日 多E 賜暇

10 功 2 江 これより先き『大西洋評論』に出 満期の後の候補者としてすすめた。外山學長もてれに同感してテエ 男もその一人であった。 流魔な文體、豐富 な學 殖 男の に深く感じた人は 親交ある外 たヘルンの 山學長に當時 文章や 少敗なが 知知 ら日 東 られ 本人の 京 文科 53 日 大學 うちに 本 の面影」を讀んで、 2 の英文學教授 250 3 v あ ン名譽教授 つた。 シ ツ

## 一八九五年(明治二十八年)十二月六日

## チェムバレン教授

飽くまで御損みするつもりです。 第です。未だ今の場合に結局幸福と感するやうになるかどうか分りませんが、容易に見切らないで、 もあてになるときまらないから。誰か技倆の充分分つて居る人に來て貰へたら表だ幸福と感ずる次 しかし君も充分御承知の通り、本國から知らない人を迎へる事は甚だ冒险です。推薦狀などはいつ 15 z 御願 があるのを御聴き下さい。來年九月から大學英文學教授の地位に新しい 人が要ります。

計にし U 2 云 10 しそか の頃の著述の外には何の推薦狀をも要しない人と思ひます。こんな天才が何故 てゐます。こんな事柄に輕々しく判斷を下して君に笑はれるかも知れませんが、 君は詩人へルン氏を勿論御承知の事と存じます。私はこの人の文學上の技倆について隨分よく聞 11-ふ事です。 つて居るか分りませんが、それは私のかれてれ云ふべきところでは てヘル この 私の聞いて居るところでは、ヘルン氏は非官立學校主義だと云ふ事ですが、もしこの ン氏を御 人が長くこの図 承知ならば、この文科大學で英文學を敦授して下さるまい に止つてくれる事を願つてゐます。さて私の御願 ありません。そして私は心 か聞 と云 かかる世界の邊鄙 私はこの人こそ ふの いて下さいと は 若し

私の最も恐るるととろは、ヘルン氏の近頃の著述は西洋の公衆によつて大穀道を受けたので地 細な政障 る事は、日本文學の蔣來に於て大影響を有する事を聞く信じてこの手紙を差上げる次簿です。 金銭の考はこの人を誘引する所以になるまいと云ふ事です。しかし私はヘルン氏は不親切な人でな にも約束されずに写立であつて宜しく、久學生の如何なるものなるかは、 いと思ひます、英文學の研究は一日も廢すべからざるのみならず、又よく人を得てそれを教へられ 反感は、 君の代理の成功せん事を祈りながら、 の原因するこころは官立中學校からか、又は以前の校長か同僚の個人的缺點から偶發 何加高 にあるわけならは、大學では高事もつと好都合であらうと思ひます。勿言 い道徳上又は政治上の主義に基づいて居るものならば、勿合仕方がありませんが、 着自ら即於知つ通りです。 ヘルン氏 に何人

清に對して忠實なる、 外山正一

た。 法 2 な能 教科 ら外川學長へ変渉する。外山學長からそんな學校ではないとつぶさに評明する。ヘルン チ ~ T 書な 本の 12 2. 11 2 13. 2 事を思ひ出すと、一週予側でも行く氣になれないと書き途つた。チ しの一週二十七時間、五分間も腰かける暇のない、碌に書食もてきない、不作 t ンは更らに俸給その い被長の下で、氣樂な學校へ行く事なら、月百側でもよいが、外國語 他に關し、詳細に尋ねたあとで、ヘルンにこの 工 Z. ノボ レン

とに 12 し 3 そこに住 5 哪 0 巡禮。 情 泉 = 方 3 7 退隱 事。 笠を被つた農夫、 V 的 條 かい र्ड 1 な 汽 12 件 t は C < これ等 二人の 引取 教 第三 7 自 んで居る して一生を送りたい。蛙の鳴く水田、 V 學究的 ^ あ 分 2 る事 京 0 は 云 0 懇 720 妨害 は ^ 助 0 方法で英文學を教ふる事はできまい。 た。 私の愛する美 人 は是非行きたいと云つたが、 ならできょう……」終りに、 手 切 をし R おらに 助 に感じて、 0) 素性が分らぬなが 致 第 一生、八百 た 2 \_\_ この り教 1 は 7 國 の世界、 Ŧ. Hilli 外 チ 籍 紙 學 0 F 0 屋、 生間 12 人 如 2 特さ加 を入 110 何 飴屋、 V 私の入るべ らにそれ を中傷す 12 32 J. 1 へて 12 82 2 占師 晴 私 このの 1 7  $\equiv$ ぞれ 北上 不私 つの は 3 俸 き世界で 東京 2 給 つまらなくうるささ人 事. つた朝 條 僧侶 緣 は注 il は 件 起 は嫌 を妻にきかせると、 私は進化論 變 は 勿論 文通りの事 6 を出 0 ある。 神主 あ の空、 3:3 ひだから、 3 有 事 L 神社 て、 霞、 的 第 漁 0 工夫に Hiji は 人 2 0 祭禮、 數年 7 なら 野 は きる を入 と云つた。 火 1 不 \_ 思 ば 0 0 期 よ 要は教 よつて 小的 香、 辛 かどら 37 差支 限 け 議 抱 江 12 社 0 歷 H 0 4 13 H ば V 迎的 を語 店 後 にな かい な 孩 雇 5 H は は (1) 2

ここまで話 から 運 んだ ので、 外 111 博士 は 初 3 7 ~ IV. 2 に手 紙 を送った。

八九五年

(明治二十八年)

十二月十二日、

東京文科大學に於て

私にこれ迄いつも「大西洋評論」にある君の寄稿を譲んでゐます。「戰爭後」を面白く讀んだのも はこの上線となつては或は誤解の生する事を恐れると云ふ事故、失禮ながら私は直接に君に文通文 送つた事が、目ざす人の注意を惹くに到つた事を甚だ有難く思ひます。私共の友人チェムバ つい数目前でした。しかし筆を執つて君の如き英文の大家に判して次通する事を思ふと多少篇しな します。私は君に始めて手紙を上げるのですが、さながら舊次にでも文通するやうた感があります。 に御出で下さいました。私はチュ いわけに参りません。 時朝程 喜ばしく感じた事は近來ありません。チェムバレン教授は態々君との文通の結果を知らせ 2, バ レン教授の助けをかりた事の無駄でなく、私の日教技に書き v ン氏

告注意の条件について申し上げます。

3 が日本恒尺となつた例は全く新しいので、この點に闖しては今少し調査を經た後でなけ に闘して必要なる調査をしてその結果を御知 111 一、島化して日本恒民となったために、体給に關係すると云ふわけは分りませんが、外人の教授 上げた ねるが、私共に未だ分らない事は らせ致します。 この點ばかりではありません。 とにかくそのやうた點 32 何と

れば、 一學生が君の教授を受ける一定の年数を指すのであらうとの事です。どの意味であたうとも 「大學の 期限」と云ふ意味は、私にもチェムバ レン氏にも充分分りませんが、氏の著によ

**欅校のきまりはかうなつてゐます。卽ち議會の協費を經た通り、大學は外國人の敎授を來る九月よ** に又三年契約を延せない理由はありますまい。ただ憲法上の手續きがうるさく加はつて居るだけで と十ヶ月 も御差支なければ、三年に受したいのです。但し議會が萬一承請しなければ約定の最大期限 **らと議會に要求するつもり、議會も呉燾なからうと考へます。それ故議會が許せば君と約定の期限** とれは本國から來る人に取りては餘り短期限なので、學校ではこの期限を今一年增して三年にしよ り二年間(より二ヶ月を滅じて)を一期として英語英文學の講座に聘する事ができます。しかし、 になります。しかし双方異存なければ (異存はあるまいと思ひますが)初めの契約

英文學は進化論の主義を基として、歴史的に叉感情的に敎へられるなら、これに増した敎へ方はあ ろ甚だ多からうと信じます。君は謹邃して自分の資格を輕んじて居られるが、君の云はれる通り、 關して調査した結果が、君のために母都合であると分り次第、私は早速私の計震を實行するに必要 なる手續きを致します。三月の終りに豫算の定まり次第、確たる契約を結ぶ事ができる筈です。 三、大學では吾が……国つたやうな助教授、助手などで煩はされる事はありません。第一の點に 幸に我校で、英語英文集の講座を受持つて貢く事になれば、學生は君の薫陶の下に啓設するとこ

とれで凡ての點が明瞭になつたらうと思ひます。敬具

外山正

それからヘルンの方で承諾の旨を答へたので、外山博士から又つぎの手紙を送つた。

東京、一八九五年(明治二十八年)十二月二十日、

せらが、 50 できるやうに思はれます。先達てさし上げた手紙にそら冷い形式で始めたとき、私の心が不満足で たどと始つて居ると雨方の間が妙に遠慮があつて心からの温かごのあるべきところに冷淡な隔てが の三字を見て私の不安の念がなくなりました。その間について深く謝します。手紙の初めに は したしか ルン様 先の 御存じの通りつまらない事でどうかすると人間は喜んだり悲しんだり受しますが、御手紙の初め それに教師に覺悟して貰ってゐます。昔の文學上の述作をなさるのに充分の時間があると信じ 月に一時間 どとか し育蕭くも君の方からとの忌むべき「殿づけ」を止めて、よい事にして下さいまし 動ち一週十二時間以上になる事はありますまい。 勿論多かり一旦 大學教授でも、そんなに伺い の獣について明瞭に音かなかつた事を残念に思ひます。一 て貧へるわけは無い。君の場合に於て實際 H しい」もあ 時間 の受持時間 た

君の著述も、性質に於て損害を受けるやうな事はあるまいと思はれます。 又、日本人の性格の研究に闘して、一新天地を聞くやうな物故大學の人々と観密になつても

とい 約束は有難く深く御禮申します。私の方ではその代り「新體詩集」を一部謹んで呈上致します。 アー て公は うです。卽ち强い句、その他そんな事に全く無學な人々にとつては、普通の七五調や五七調 私の作は「人生の讃美歌」又は どの考は少しもありません。そこで私はこの事を數年來研究してゐます。この進呈した書中にあ 23 木語です した。そのうちには全く人を感動させるところが多くあります。今度の「心」を一部下さるとの に書 目的 次人が「東の國から」を一冊進んで貸してくれたので、<br />
私は大愉快を以て、<br />
敷日前 ノルドの「喇叭手白神源次郎」の詩を御讀みの事と想像します。もし御讀みなら如何御港です つでも皆必ず變な節で、それを讀み上げるだけです。新體詩でも、 もつと自然で又もつと上品に見えるからです。ついでに申し上げるが、 で書いたのです。支體は我流で一風あります。そこで世間や、批評家は全く狼狽して居るや 力 せて下さい。 れるのではありません。作者自身でも、自分の作つた物を、如何にしてよく讀むべ 清學師 ら君 0 12 前自 やうなのを除い 恐らく君は御承知でせらが V かどうか分りません。 「サー・ムーアの葬式」の作の如く削讀し、高唱しようと云 ては外にありません。 吹聴のやうで恐れ入りますが、 1 日本には歐米にあるやりな本質の或 私は人の日本文を朗語するの 感動を與へるやうに讀むた 少しこの書物 サ ì . た源 は心情 Z に読みずりま 1: 77 (J の作の 1 ふ特別 て居る V 10 现 H n

た沙汰です かっ なったやうです。 冷心 なには 60 イ あの詩は少し冷かで、充分 ンキ で言かたいで、壁ゆる血で言いて居るとは思はれません。 桂冠詩宗の候結者に對して日本人の疑に、 、情熱が ないやらに見えます。 こんた事をならべるのは全く出過ぎ 7-1 しか ヱドウイン・アー し私は大分生意氣

クリスマスの御説ひを中し上げてもよいでせらか。

当なる

外山

Æ

詩及 0) 標を問 記者 往復に基づいて、ヘルンの大學に入る事は決定した。 たやらだ は的意に對する熱心を知つて居る者 11 だ特簡 不幸 为 にして、外 ヘル を讀んで微笑を禁じ得ないであ ンはてれを西田干太郎 H · 先 生 V) 名高 5 は、 朗 に與へたやうである。 設 先生が新來 は ---らう。この 度も 開 0 く事を得 時 ^ の外 ル 1 とにかくてのやうな書筒 なか に對 山學長の L ったが、 7 与紙 かっ 先生 < 17 まて 今 (1) 通
あ 17 新

人を雇入れる場合には月俸百圓をこゆる事を得ない、但し特別の技能を有する者はこの限 決定して一意に手續さをする場合に意外の障害を發見した。當時の 規定に 京郭 たに 1

-1-IIII 並 外 to 6 でな 園とな た。 は二十九年 にして特別待遇を受くる講 人に對するやう法契約 かくて一週十二時間の授業を受持つて月俸四百圓と決定した。 った。 と云ふ意味 九 月か ら三十年三月までで の画像が もできな 師となる事 あ つた。 V П 3 あ 12 木 0 な jν 人 た。 0 同 ~ 72 等 は爽人ではあ 翌年 0 契約 取 から 级 年 もできな は 限 るが 年. は 91-づつつ 川 vo 日本 博 最後 に歸 0) 土と默 そこて 契約 の二年 比 俸 約 して居 . 最 給 12 は、 後 L 13. 冱 갚 西 3 で續 洋 百 0 H 表 7

[1] 天皇の行幸 を要求して外山 寫真 じく 2 フ 外ヘルンは、 12 U 加 は 12 ツ は つて居 7 博士之を許 フ = 1 13 外山 r ッ 高 ク 博 帽 = 1 1 土に高階 したと云ふ事 卫 ト高帽で出て居る。更に驚くべきは三十年 ツ ク教授とリー や自 3 である。 中 ツ ス P それ 教授との間に入って、 フ TI 12 ッ も拘らず明治二十九 ク 1 ŀ ġ. 燕尾服 の卒業 文科の職員卒業生 を着 年 式 十二 用 に列 L 江 月明治

西田千太郎に與へた手紙に左の一節がある。

た人 外 111 博 非常に親切な、 -1-は 益 5 好 弘 12 そして非常に率直な人です。 なります、 珍らしい 人です。 皮肉の云へる人で、 本當 12 真 面 目 ない L 皮肉などは 20 र् 世

とべく 当言 F 7, 為 3 1/1 12 1-0 形 17 鎚 手 72 O) 3 性質之門 F1 1. V すっ 分 0 77 か (7) 介ら 外 间 解し て川川 人 な 0) 0) A P 致 5 7 1,5 居 72 は、 lilli 私に 好 ると見える。 211 0) んど語 5 多 は ち 南 导生 る 12 らな 13 0 L この **引**: 英文學 C 3 12 皮肉 7 どら 外 0 者 V を 大 て色々注意 L G. 博 2 分氣 7 -1-か 0 1:50 味悪が AL 價 未 程英 が直 位 してくれ 12 米文 1/2 1 : 0 -[ 5 17 12 7 利。 者を 7.2 1 1 3 12 A 13. 12 學 研 50 B t 生の < 态 6 る。 431 す 15 好 ö 0 S 1 私 暇

Ġ.

學生を喜ば

す事

17

ついい

700

. . . . .

110 IL 11 良意 9) 外 學 临 111 F.J I. 介門 70 -1-10 江 < 13 浙 した 潮 111 能積 はく、 23 物 12 3 \_ SE. iv 0 0 たか 7 0 1 明信行行 居る (i) 長所 ^ 121 hi 1 らて、 7: を知 Ut 12 [11] は つて之に接 日子 [ii] けな 12 支科 נה 大學 つた L た事 2)1 7) 英 2) が分る。 Fil 分る。 英文學教授に四  $\equiv$ 外 + III 华 博 六 -1-月 0) 外 III 並

とな 12 4mi 3 32 72 -[w 7)3 1 5 53 1 -1. Fi 分言 篮 水 H --- A 0 オニ 3 月に 1= THI 12 於 31. 於 111 7 5 0) 洗 月 431 13 3 冽 12 15 ? = は大學總 1 1 1= Jiii 温温の 伊 13 0 Fig 73 内 高生生 0 となり、 15 0 0 紙 雅 简件 ili 三十一 定 後 Jing. を詳 2 只 共 ---作 に関係 巴 1 く記 4L 111 月伊 L L 博 藤內閣 7 -1: 的 0 十三年 郭 3 に入 0 TE は 0 その 0 日持 て文 -(" 月 八 高 部 0 熊本 殁 大 臣

(7) 1 囀 論 任 0 後 30 0) 0 雜誌 間 治書 「太陽」 さって あ つた。 B 保 存 L ^ -IV 3 7 の手 る。 許 1/11 に外・ 111 12 [1] 故 博 i 1: 0 紀 17 開す 念を る物 竹 Tr 办 L 3 7 V; 3 72 鳥 かっ 谷部 分 春 打

震 < 0 0 加く 12 ル 0 ン なら は、 方言 - 5 松江 L 经 的 たの を情 時 代熊 んで刻 7 あ 本 時 0 72 苦精勵する 10 かい 6 Till 戶 17 時 到 代 つた 東 京 0 計 代 12 5 0 \_\_ つは 3 25 ~ 隨 12 71 1 次 0 第 氣 分 13 が次 游 際 第 颁 21 15 か 12

だけ FF 間 す 例 3 は 沙 火 大 通明翁 多 講 Ti. 至 E 72 1 學でも、 为言 義 nt: = ह あ な 間 日宇 0 v 0) ^ 720 であ 7 なな 程 間 iv L 松江 はな 記 1 力 0 1 今一人 授 0) L を か 0 72 進 業 思 V 3 0 0 No. 方; h 世 72 为 3 je je 4: L 72 あ 1 手 细 5 自 テ 0 ונל 田 ^ し今度 小 た。 12 6 初 JV 0 ---11. 暇 うとも 老 5 ス 1 は とも 2 ~ 人 1 があ 能 それ は 0 は しな 5 な 道 木 -1: U ち か 0 h 時 1 0 はできなかった。 間 木 力 1 ~ 秋 2 七 72 つた " 曜 ^ 話をする 月 は ,v 胤 譜 テ П と見えて、 1 並 3 0 ----水 授 迥 12 などを使 0) 1 十二 業 あ 目 程 如 禮 4 1 は 2 絶えず新し 人を見 72 4 日字 は この 用 後 なく、 年 1 12 -^ 瓦 用智 人 た。 K 72 IV ただ 0 方言 歲 0 日 1 B それ た。 75 名 Vo K 調義をす これ 同 これ け は 相 を除 L 教 知 见 は 講 12 科 12 2 6 云ふまで B 計 な 答 月 義 V 禮 3 を 多く を川 2 かっ ふるをつね 微笑 0 線 0 11 12 h 72 3 3 する は かい 12 な 事 原

0) その準備に絶えず苦心せねばならなかつた。三十一年三月マックドーナルドに奥へた手紙 来に 『日本の大學教授なるものの境遇は先づ大概この通り一とある。

一、一週十二時乃至十四時間の講義。

一年平均百囘の公けの會 (懇親台、 送迎會等の晩餐會)

三、六十囘の私交上の晩餐會。

平均三十囘乃至五十囘の慈善會、音樂會、 6 の招待。 慈善會てない會、音樂會でない會等か

五、平均百五十囘の午後の社交的訪問。

八、平均三十囘の日本出版物に寄稿の要求。

上 平 平 均 均 百 \_ ケ 回 月 V) 各方面 [29] 囘 の演 から金銭寄附の 說 講演 0 要 要求。 求

九、 平均百囘 の「何か川のある」學生の訪問 大抵教師の時間を浪費するため。

なければ、どうして生きて居られよう。まして默想の時間、著述の時間などは到底あるも てれ て中分程書いたに過ぎない。私はどれにも皆 「否」と云ふ。 勿論柔 力

外 iv 上 1 0 大 E. 12 對 す 力 3 不 始 安 は 歷 史 居 0 IJ 1 ス 致 授及 び經 濟 0) フ オ ッ ス ゥ P 12 致 授 0 解 雇

山

博

0

浙

去

0)

頃

6

ま

0

T

3

だ と思 を紛 明治三十二年 情 " 箔 な H 力 0 12 7 y らし 1 居 あ 研 1 2 る人、 ウ 究 3 720 ス 31 て買へ を積 致 P (全集第十一卷三六八) 授 25 每 w 敎 月三 + n んて 0 i. 3 な 自 授 解 月 一時 L 月 5 17 V は 雇 友人、 1 この た 0) ^ 21 ル 外 末 を残 は、 i と云 A ンが 12 ^ 契約 博 念に 17 IV 0 歸 と一次 委 人 V 1 \_ を常 英人 强 思 82 は 0 國 深 新 20 2 0 Vo 0 く同 とし 72 胩 思 17 あつ 72 想 は 17 0 L 12 情 家 珍ら た學 せられ は、 72 かい 與 をよ し、 ^ D's た手 L 問を (全集第十一卷三五〇)と稱 る時 ずし 私 V せたが、 立派 又讓 紙 自 夫 B 12 身 入を慰 な人 り受け 人に

節令を
渡 0 一个後、 解 11: 職 15 る 为 3 0 再. あ 0 75 h 日 び 力言 办 3 くまで學 V と思 1 北 君 た 至當だ な だ遠 12 8 为 0 0 L と思 72 5 云 か 休 72 問 憩時 らら 人 的 = 1 71 又 草 ( 1 0 日 정 绺 L 72 本 しば [4] あ 5 沙 13. 力 A 0) 0 \_\_-な 训 720 ह フ は 1 好 [ii] 次 1 オ hi 5

0) 大學 記 岩 0 は 構內 明治 を散歩するのを見た。 -プレ 华. ^ iv 2 0 招 清公英を摘んで來てテ 聘 -13-6 32 3 3 共 12 入學 = L て三 ス 2 0 + 或比喩を説明し 年 17 出 た か 72 ^ 4 iv 3 2

休 Figi 3 か 0) 7 呂 h 2 44 -1-D 0 官 72 で煙管で創算 態包み 0 六 1 73 1 年 力; [..] 12 0 1 を携 7: H. " 人 15 ~ ~ L iv 1) S ~ を吸った。 7 1 73 0 1 12 ili, 0 3 1 ちに 如 75 致 0 0) くス Fi ENT. 官室 育 混 敦 机 Ti IT ら次 第 i と問 FI 门 17 17 天 72 計 人 の時にはその 7 入する い事を辿 1 0 を原 4 13 720 えた FIL (7) 1 休 をも 中 T 憩時 とし 居 7 Vo 儘教 との 見た。 あ 3 73 0 0 室に休息する 事で 1 72 を 當時 は は \*\*\* 35 清 1/2 30 合貞 見 內 3 3 72 0 4-0 . 池 数 即 然る 72 こうの かっ Ti 至女 0 厚 室 或 13 [inj ~ 6 は ---12 他 12 E 廊下 を散 0 --1 人 7 3 11 A 7 を往 北 1. F. Thi 12 か 12 35 60 人 练 6 人 1 79 池 P/I 1. 1.5. ~" 91-3 111 1, 12 0 12 72 1: T

大學 72 全態第 チ 15 3 フ なく その) " 12 3 -7-居 " 大 F E W. 風じた。 311 3 7 卷 111 佛 1. 6 ス Ħî. 文學 打! 13 シ R = 0 約 は た T 打 長 三种 教 は IV であ 授 原 17 \_\_\_ 8 しき 年 去 0 まても 1) 發 征 3 るとへ 授 国 12 y 才 穩設 麥際 位 1 1 3 iv 1 ス も解 1 2 3 有 雄 3 12 37 13 デ 13 71 云 700 3 な 72 雁 w 23 0 6 ~ A ^ たっ 2 37 K IV 12 0 13 C 1 E 偶然に نخ 为 为 は うち三十三 學校 2 サ 0 外 570 0 1 馬 111 1 も叉當時 ス は 博 0) 77 ~ 年 图 心. 1: 1) 1 72 N 0 0 1. " 茶 か 0 力 2 1) 1 る問 文科 分 及 " お 外 5 CK 111 7 0 大學 不 72 H 13. 博 25 まだ 語 順 士 V 英 12 學 ^ 他 は 於 沂 文 0 1 :L' 0 唐. 灾 H 致 31 ---V 夫 3 0 授 國 4 学红 - -ラ 念に 國 授 文 教 利

游台

111

7

H

7

あ

0

た

2 巡 载 侶 師 3 72 720 0 向 0 支配 授は は 32 禮 は、 力 2 7 力 6 0) 2 ハ ^ ^ 1 世 を受 仙 恋く 6 1 T 0 IV IV esc non 異教 デ 黑 私 は 界 Fil. 1 1 卷五五四) け ヘル か 沙 ル 戲 から てそ自 0 \* 帶 次 ~ रिक कर 信 rh は 0 第 q. 1 П 3 頃 w 11 CK の言敵 水 ٤ 分 21 らに 72 親 4 V は皆靈魂 この 出 人 3 疑 先 5 0 しくな 世 专上 なる 生で 身 0 心暗 手 B 界 0 ^ ローマ震敦 がよ を数 紙 手 大き 博 . ( は 0 1 鬼を生じ だ 高 は明冶三十年五月の物である。 士 あ 72 1. から な音 だ 事 IJ 3 い」(全集第十 ふが寫め 3 5 " 33 は をさ と云 0 TH て教官室 3 て養成され 17 洋 時に怪氣焔を吐 行 12 3 儀 12 方: 沙 奥 1. 2 てす。 7 12 72 ^ た手 焼き殺すべきである。又 初 限 地 理 71 卷五四 た人 17 由 人 改 つて しかしそん らな 紙 哑 0 力 H 居 を 4. 6 0 々であ 恐れ 3 11: 5 12 < 2 五四六) て人 わ < 5 な ^ 1: け 0 0 72 つた。 iv その當時すでにこの な事 ( 72 を驚 人で をきまりとし =--1 は、 2 と放言 12 0) かす事 あつ 32 卫 沒 取 は はどう " かっ V 0 ---全世 飴 た。 6 7 " L 教 ~ L 和 屋 1 分言 对 かい 7 段 雷 界 哲 授 ^ なり L 八 よ 馬 は 型 15. 12 (1) ル 3 3 法 FIL 百 その 40 1 7.7 0) 个云 疑 を驚 A L H 屋 1 15 ~ 12 1 源 17 < 33 w -70 沙 占 舊 ~ 江 力 0 1 72 的 師 12 w 信 0

より 家族 12 央人に向 は V 0 も快活 つて な方 「耶蘇敦徒は同盟して、私を大學から豕 M を見 せ、 少しも憂愁 の色を示さなか ひ出さうとして居る」 0 た ヘル 2 8 V 2 と語 0

つた。

頃

33 代り 居ら たらえし 者、 先づできさらにない 17 から えら V 同じである。 あらゆ 21 利 上るであらう。 间 開著 その 見込も 32 מלק 不多譽な元通信員は文學を教 V 1V 治二十六年二月)ヘンドリックに與へた手紙にも『……つまらない小さい 5 浴 る基督教徒の注意人物である。生意氣だなどと考へてはいけない。 な ~ 7-に限 0 を氣取 名譽を害し流言を放 1/1 男だ なく 32 基督教徒 14 212 てれ等は少しもえらい事はない。私に何かよい職業でもあつたら、 る事はない。正業に歸らうとする随業婦や、職業を求めようとする前科者と 5 髪まじり かり るつもり 報酬 :::: 7 5 心は から迫害を受け 大江 やりたい旅行をやる暇もなく金もなく機會もないから。 (1) ! -1 樹着で出 人の力で競 法 t な ス 20 クが云 追 0 い。私はそんな者で つて餓死させようと同 72 位 を得 しやは この へると云ふ口質の下に青年を腐敗させると云ふ反對 分辩 0 て居ると自ら信じて居るのは古い事である。 た通 红 3 解 12 3 見込もな 江 -L 5 な 0 て費へると云 7 5 今日は異教徒 から はな V 为 から、 5 盟する。 河く vo 私の 文學の 分 ふ御蔭などは 要する ……私 0 カで得られ を焼き殺しは て殊 12 力 私は 面 720 は 1 何 全く それ る物 不評 最善を か 注意 貴 しな か あらう筈が 判 多 V · --長 な 目 V されるの つくす事 6 熊本 必ず から H 35 < 人 的 分だ ह 0 無信 時代 0 72 Z の摩 7 は 1 江 3 0 为言

想を排する耶蘇教全體 會の を迩 打 哥 誌 6 講義のらち幾度 8 3 は 2 上でなけ 0 13 加上 \* 大 0 17 る。 1 會 迎 學 膠 書 J: 大勢力に對 るからと云つて、 第三 と教 告 0 12 V 37 烈名 人 의 腻 7 ば迷信 公會と英 書 17 :4" は 0 注 ができる か引川された) 的 リシ その 更 た翌 意 批 評界が 77 を賞 しては を 大きく のカの す、 米の 引 種 N が、 年、 類 けば、必ず 、讃するのは廣告を寄せ集め 英國 何 欺 を云ふので 批 私を壓迫 の一人であ 實際社會と教會と聯合すれば中々、 かれ 評 な 如 私のやうな弱 0 一八九八年 界の 何 7) つて 教會等と云ふ ては に强き物なるか もない。 三つて /壓迫 居 して居る。 ある。 る。 る ならな を受け (三十一年) 第二 2 い者 ٧٧ か ッ 宗教 So 0 る。 0 著書 7 1 大 る物 には駄目だ。 12 ス その 第 意 は分らない」(との 家 は 私 レー博士も云つた通り「それと戦つて な は 7 0 る手段に過ぎな 0 は ----ある。 評 手 方 v. 敎 0 200 + 月、 纠 紙 か 會の 社 のよい ら私、 は 凡 會 0 通りて ただ精 ての 自惚と思 1 歷 13 マック から の著書に 迫 或 事は カの 宣教 を受け 種 Vo 1: 神 0 嫍 あ ハックスレーの言葉は手紙の 物であ あてに ある事 肉 filli 0 0 ひ給ふな。 ナルド 人間 を支 品的 つい て居 人 72 12 共 なら て時 为 17 は君 ららが、 へて 3 壓 --烈 に興 强 少 迫 ない。 敎 为 H しでも變 も認め R 凡 3 \* くな れば へたった 親 7 會 加 壓 L と云 切 0 追 新聞 手 るて 7 す 2 か な Ľ るのは 餓 つた 見 1 F 由 0 3 紙 雜 T 12 à 敎 紙 物 72 思 死 12

5

水 3 5 味 と云 まらない人もえらい人も皆同じです。 足 Ti 0) 11: 13. を見 ねば 君と目 17 ならな 兆 太 S 政 奶子 い。日本 の作ばか 奇 心の りてあ 頒で、 に來て私に會 るの あて **副**: 會, 日 にはならない。 水 ふ事を求 政府 教會、 は私の著 U 批 3 ての 0) 評界の三つで は 書が日本に 壓 [1] 情 迫 から 12 對して、 Ó は、 多少の ため 壓 私。 利益をなし 7 迫 0 13. 3 持つて居 な 廣 V る大き

居

3

11.

をうすらすは知

つて居る。

…… (企集第十一卷四六三-

六

五

要す 7. 0 次 明 他 江 外 6 25 学 感 化 0 12 0 V 3 する 女 لح 别 湯 12 加 0 17 に特 III. 111 12 3 3 1 1 4 分; に野蠻でも女の美醜を云ふ事しかできない。 ir 本 1 7 SL 示 芸能 八八 利 7)3 1 10 を見 0 胎 0) 己 できなく 0 N 7 720 12 九 る場合だけ。 心 5 せな 心を示 な 四 0 程。 か 0 年 v, 係 6 な 0) た事を自自 (明治二十七年)十二月、神 13 加 0) 羽を 1 男に 5 7 72 合ては、 江 勿論 4) 121 1,0 0 るや 75 25 少し人間嫌ひ 污 け見 FU. 女の して居 らに す この 明 とすれ せる。 0 方でも洩 變化 見え る。 あ 3 元先 はず と思 になっ 女の る。 は 3 女 W. その S 見せ な にだ ふの B 力 たやらです。 0 J-1 V 仰手紙 女の心中は少し分つても言葉では 2 17 は背 記さ から です。私 る魂 そろ 示 する。 涨 はただ勢力、 ^ は 男 は 1 N で外界に對する石 ドリッ 75 は それ は、 沛即 外 樣 と思 人と人との 人間 が番 हे 77 ク氏 12 洩 2 は 對 をし 地位 0) 37 らす事 して、 に與へた手 小 3 から 闘 1 \_\_\_ の精 居 外 4 係 は :11: 般に の具 る。 てきない 被 神 学 紙 6 53 17 机 à E 5 25 云 12 t 0

要するに特敵 志 の假 IHI 舞踏 合だ。 (全集第十一卷二八四 Ŧī.

館事 三十 t 3 3 生 り三 6 2 本 ----命 ----主 111 SE SE 室 1.1 ~ 骨堂 他 10 30 13 1= 0) 12 もス 3/5 的 37 IIF. 1.5 人 0 扩 業式 文科 72 力 h ग्रं 情 らは らな 2 == \_ 怪 12 0) 3 0 12 意 國 年 25 死 は、 疎 家 V 0 業 列 外 事とし 30 2 -72 5 1111 < 席 る社 と決第 生 分; 0 32 1 L て文科 四 て居 神 CK 寫與をとる計 て居ると信じて 東京 均で J-1 2 に既想、 時 2/2 る程 111 行 11.5: 0 の卒業生 代 かきまってし 0 720 だから教師とは変際 憂愁、 0 · 1 具 1 生 の寫真 もな なった。 12 [14] 沈鬱 活 及 小河 CK 氣 かっ 會合 趣 1: ず 0 21 ···· 凄惨 と回 つた。 72 例 7/19 加 0 か は には多く出 72 三十二年 った 0 FI H 勵 しない。 氣 د ا 松 0 肝净 17 落 江 ==] 霊の 滿 想 17 分言 丹李 ちて 代 ľ 署 頃 初 次 П と次第 計 分 1/1 6 0 3 水 荻 は ---6 は 0) 2000 た H 115 13 於 悲智教徒 に答 < 本 1 3 殦 影 111 泉 1 17 0 12 る精 北 ア、つ 福出 III あ 北 Ti i 1:1: 0 \_\_\_\_ 尔 力を は學 た通 形法 E 木 かっ

72 作 生その [:i] 店 3 は、けた賞品を手づから授けた。次囘三十二年からは英文科三年生に卒業論文として懸 又、 红色 他に對 代學 學生に 生を して 懸賞論文を課して 對 一堂に集めて悉くその す る誹讒 は 念と 興 1 ウ 以 文を批 金 ソ 1 加 1 ^ C 評 全 集 して後 來 720 7: に丁 1 = ---0) 源に 企 ---集 华 恭書 等 0 合 茶 17 世 55 包 T 15 災 h II. 7 六部 文科 水 引

怪談

---

0

二排

12

到

0

7

その

D

J.

12

莲

1

720

氣が 無く、 部 -1-次 11 首 つた。 0 0 等五 を記し だし V H.F T 1 した。銘 4 ?= 0 ---を通 勿論 西炭 管時大學の費局者は恋も知らなかつた。 十回、二等三十回として福袋にそれだけの額を十回金貨で入れて與 賞品を一つだけ TV 憾して居る。 より三十二年まで ただ単生に到 V 7 0 あとを追い 則として 72 ヘルンの自費であった。 を明 杂亡人 の賞品に んだ。 るたが母生にだけは して聴责をつくせば足ると信じて居る『先生』であ 0 か 17: 手 (ウェブ けさせて會 こん 紙を添 の三年間にただ一回、三四 は涙を浮べ 15 スター へて 命 全車 てはいい て歴 信所 つた事もあ 大階 たか をご とにかく面合 ^ の当 屆 典出 け ら受け 0 الآ た。 つた。 はヘルンの大學を去るまで五 させた。或ところでは 方へ した事もあるが、 大學の П 7 13] ルンは食託室や教官室の 學校は殆ど休まな ヘル した。一度面 つづい ~ 寄宿舎で受収 は喜んだ。 て小泉講師 多く 會を斷つて後、 本 三年 נל 72 は三つ以 つた。 人 0 つた。 へた年 \_ 0 体課 F. 生僅 177 年 人に 牛 守 記音 引 も一度あ Ŀ 力 は 0 15 3 つづい 出した。 Lillia Lillia 代 りに 5 0 72 人

一方 3 でに巻語に達してゐた。 < 0 加入 しし 7 Hi. Apr. を經過 次男以下は日本人として教育するつもりであ して 三十五 手 (1) 砂とな 0 720 その 间 12 -[-るが、 六 年 4: 長男だけ 32 0)

R

5 12 1 + 12 L 1 -( 15 72 北 \*\*\* A 4,1 33 E % 7" 届 17 0 1 致 7 3 17 0 時 育 3 底 1) 4 カョ 己和 を を岩 乃 施 0) て満 人 至 3 友 らと 0 人 ^ 720 17 足はてきな 漁 時 F. 夫 間 は 英國 紙 は SF. を出 の詩 死 必ず教へ 0 0) 力 を教 15 して、 學校 つた。 望であ た。 へた時 職を求 は ľ. 時 餘 0 た。 りに 計 分 の誰 の数 ~ U 飢暴だ る事 連 B 11 木 37 延 ^ 方を を依 て行 つて 0) 小 カン 居る。 数 賴 らア つて、 Est. 校 ^ 3 72 ^ どこ 元 1) 時 人 力 H 0 32 東部 兼 か な と雖も雇さな の學校 も残 Vo て、 行 つて へ落ちつ かっ 夫 居 うと決 X と共 か 3 0

ため、 よく 3 1 12 [:i] 75 - 1 -尚 114 2 19 る事 72 3 ?= 0 つから 33 2: THE T 0 ナ 703 黑 安 6 1-L 启言 師 1 12 H 82 大 化 II. 27 [h] 2 原 12 0 情 人 1 因 は ると 2 = +: [[[q] 拉 ~ 2 03.0 2 0 以 言 -- -賜 水 73 ~ 0 は容 1-分 [1] 1V 暇 3 6. の給 とし 12 流 は、 1 8 32 な 四門 憤然とし 通 は 3 彩 T 50 彩 L 派 L इंट 1 8 1 0 ^ 就川す たとも た。 海 2 72, な 20 ション T 外 2 Ji: 力 ^ る事 た。 「お日日 Z in 國 23 0 水 教 72 は 1 72 3 灣 31 と 師 は 32 ~ ~ 容 を示 30 L 13. 人 12 外 2 32 7 六年 かっ 111 は 6 L 2 かっ 0) 您 學 2 32 例 0) < S 勤續す 邊 岩 TE 居 0 72 为言 かどら 72 さか る。 は ^ 0 3 御 日宇 0 たと云 10 アク 双 歷 せ れしば 1 かる 力 安生 3 P " 3 0) [illi 12 は ---意 年 H と當 到 F 疑 は 程 32 志 15 0 毛 12 1 疏 72 1 التا 0 休 T 倒 居 通 者 先 V 天 暇 3 3 例 蝕 1. あ 0 は 3 得て 化 V あ 0 72 72 12 2

つたの

は即

手

(企集第十一卷六二一)

に『日本政府に五千六百圓の徳義的貸金がある』と云

を賦 去 穩 E. 15, 6 72 32 1 月 等 係 15 -1-< 0 ь. 10 ---髪の なる 13 る的定をつづ Ti T 为言 111 たて IV 3 () 1 115 用作 人 为 1 北ら 分言 M 時 方言 [h]i 13 あ を三 1 方言 6 7 2 大學を去る當時、 (1) 50 交科 あ 如 15 L 8 人 行 1 3 つた。 11 V 12 けっ 然ら 五 當 小: 大 2 12 11 どら li 71 = Tal. 引 日本 21 大學 11: L 折 大學 に多 分 到î : b 13 非 72 L 72 < 合 1 ATP. 0 J. T 12 30 为 0) 即ち三 たの Thi 博 3 と湯 13.5 應 人 5 H H 政 る 1. -- 1 -3 0 Co S られ 內 13 72 0 1 0 0) 0 ~ 13 172 定 + 3/ 4: 72 [ ] 3 72 ---情不红 片 7)2 人 岩 /L 題 ~ な Fi. 0 松永 73 0 外 か 华 3 8 17 0 力; 可能 の慕 通 13 1 50 30 (1) 0 到 72 37 25 知 0 1 0 留學 775 11 6 から三十 江 江 72 6 0 720 32 t 何 る事を遺 0) 6 Vo T. 治 郵便で行 L 720 V 何 L -3 7 0 3 1 0 機 六 5 7,5 2 e--- , 外 解 會 TIV. 明 72 年 \_\_ 否文學者と 1. 治三 で見 I ナレ 分 つた。 13 0 1 〇三年 分 雏 初 がら 文學者 3 ---3 37 0 3 0 六 3 人 け 0 13 ~ 徐儀 有 とし 年 して 1 IV 23 S 題 前 ^ 2 沒常識 治 勿 月 3 1 なら事 人 13. と文門 IV はえ か  $\equiv$ 力 1 1 < ----3. 12 g. 情 必 0 6 7.1 大學 六 < 1) ----ず自 SE 33 如き危 П ^ 0 3 力 3:0) 0 12 2 5 必 知 6 力; 1 0

2-湯 治 IN: 5 8 11 月 情 0 した 末に なつて I E 膊 2 0 總代 (1) 1 は三年 10 细 0 庄 73 學 安藤勝一郎、 4: は III. 管川 した。 石川林四郎、 總代を選ん 落合真三郎 7 任 領 の) 三 動 3

<

17 終りて一同留 先生を訪問するに決定。 三月二日、月曜、午前十時より二時間連續英文學史の篩義は小泉先生によつて授けられる、時間 乗り小泉先生習任問題について相談せり。その結果總代として我等三人が次の日曜 H

等が門を出づるまで、坐したるまま後より見送り居られし様子は、石川岩をして大い 起こさしめて、宛然告の儒者の先生久は俳句の宗匠の様だな――と云はしむ。…… b 上げしに對して先生はこれまで大學當局の與へし屈辱を憤慨的 請はん に喜ば点て好意を謝せらる。最後に十一時华頃僻し出でし時には、自ら玄関に送り出でられ、我 行部合なりき。 が信め の大學よりの解約通知狀を持ち出でて生等に見せられる。 11 なり。 日曜、 新宿停車 英文科總代、 ……和服にて恭謙の態度にて我等を迎へらる。殊意を告げしに先生は臭に入 場の茶店に合合す、先生は近來、面會を斷り居らるるを强ひて謁を賜 石川、安藤二氏と共に大久保村に小泉先生を訪ふ、先生 に語られ、 生等が何率御留任ありたしと中し 生等の泰訪 に感見の念を に對しては大 の習任を

教青年會を借りて聞かれた。その時の様子は「帝國文學、小泉八雲號」に小山内護の館で 線代の報告と更に改めて相談の會合は、その週の土曜の夜、 本鄉臺町三〇大學基督

「留任」と題した物に出て居る。

第 A 12 0 1 U 見 L 12 1 ^ 为 込 Fig. 7 12 w 11= 元 江 0) 꺘 ~ 1 科 江 は 分言 V 京 それ 熱 治女 大學 Vo 1/1 ~ 日字 IN 10 學 とし 3 1 7 程 1 多 長 Ed 0 は 各 Ė 2 無 -1-1: 信 3 0 12 6 0) は 井 是此 17 敬慕在受 ず學 S 12 .F. 2 大 V えって 學 人 0) 是 爽 梭 保 化 等 け (1) 0 0 力 を有 都 E S て居 T 0) 3 領具 石坡 水 南 合 निह を 訪 世 る事 0 -1 0 3 17 5 を知 應 け 1 3 2 を發 U 1 これ ようと 江 を らな 力 文 見 L かっ 0 3 L 7 た つた當 72 次 72 0 陆 0 3 抗 2 13. 間 0 當然 32 局 博 と俸 72 直 者 -1-3 には意 C 何 給 B 6 何径か 3 亦 3 ^ 0 行 72 41: 11. 濾 外。 73 1 3 ~ 利 L 30 分 结 32 7 4 なて < 111 留 長 1 祭 任 0) 收 聖 (1) < 打 IIT: 文

- [ -陈 在 3 72 -7 弘 [ii] 0 13. I.i. 1/0 竹 111 情 11: 校 松 1,-家 3 L 11 (1) 私 致 -11 111 必 30 -33 ス (7) 43 -1-1 基 攻 2 0 - --念五四 府 晋 外 12 0 10 冶 敦徒 1 3 5,0 .7 7 5 0 ふとてろ順 \_ 東洋 流 ブ 12 ( ) 、私 1/2 泊 に随 15 Tr. 初 Įį! 0 污言 1 分言 72 1 --77 原 1 3 歷 污言 多 寝 7 K 1 水 7 V. 25 3 0) 11 拉 12. IV 美風 それ 3 太 7 0) 1 敦 0 17 12 良智 を知 法 授次 とへ IT! L つて 力 35 72 0 IV 0 7 2 恋 75 1 破 は 1:1 ころ 1 は 壞 72 -115 25 H The same L 3 木 2 H は 17 0 ^ 720 履 15. 小 0 不 敎 政 3 < 思 ^ 育 江 店 京 護 1V 2 を視 71: 32 V 2 V ( 7 H 利、 0 か 災 祭 本 水子 3 を虐待 0 先 きな 72 1 政 米 72 府 0 治 題 7 3 H ---进 .T. 3 5 水 A 道理 -段 0 13 井 ^ 0 さ E 12 女 博

怨まな il 11.5 < 原 命 0) 0 1. n 0 71 まて 合 名 720 3 -12 1= 21 1 院 高 -1-73 10 3 13 -1: 外 を TILI 3 -5 1. 7 b 60 ^ 7 洋 议 と信 この 黑 < w 111 7 7. 制以 5 X 1 " 1 衣 -(" 0 ただと -1-如 1/2 は 3 1 7 17 E 0 悲 ·次 3 1 属 安 3 < 0 nin ス 0 迎こ 1 八 香 怎 j. 會 A 72 非 127 32 30 84 21: 23 5 ズ 1 12 -15 0 水 そと 720 센 75 据 们 徒 72 25 12 12 -1-電影: 心とそ探信 1-1 13 手 Ļ U 17 13 0 女 んだ 0 てお その 75 1]1 1 산 ~ \* 72 と云 3 12 7 3 求 ^ 清 温 紫 32 31 37 的 1 1) w を待 1217 72 澗 1: -1 6 内 3 沙 1. 1 を消 交 73 为 HA とな 力; 5 AL とし 6 12 1. 10 かい < 部 2 は . ~ 老 1 つて 己 信 72 温 任 7 ME. 交 12 < 想 通 0 斷 科 D 300 0 ~ 2 S 動 Ĥ 217-72 大學 17 加 72 in T. 0 ス 21 起 2 分 1 < -> 0) 为 1 か 心 委員、 個 2 決 23 事 13.1 0) 25 30 1 7: 2 ふ意 制 然解 1 赴きそ 37 7 せるとこ 1. 0 V 7 3 72 72 弘 意とさる。 安縣、 比 1 3 沙言 0 处 味 鳽 师 0 Ü 一大 1 13. 0 0 IV 3 述懷 di 虹 能 7 ン は 0 E が講 分言 至 水 0 石 1 目 は 滤 3 をし 交際 を当 3 傳. あ 木 3 人 < III П 本 彩 清 3 記 女 1 3 0 浴 3 35 政 72 -5. を A 怨 72 如 V 沙 T 7,0 Tir 0 大 求 於 た。 < 合 E て、 よ 1 -10 0 12 0 --T 3000 0 ---ľ ~ 7 6 " 2 7 1 催 1 弘 け 如 数 1. A 17 ~ ^ 北 3 15 < 17 L 班 1. 12 12 ズ 1 -( 72 3 3 THE 1 3 1 1 7 L 茶 -5-3 演 -15 10 111 3 1 الأن ·C 思 IV 3 ~

史が

12

ンと

0)

100

15

1)

V

-

H

本文部省當局者に批評したため

であ

るとの噂を聞

V

2

16

いた

111

7

0

7

1

J.

15.

H

1

1.

1

12

於

T

1

12

1

33

東

京

大學

分

5

高江

約

3

12

72

#17.

段

CK

2

0)

原

因

は、

が萬 2 ii 深く感じた次第であ と云って、 Ľ 0) -F-ケ 批評 紙を受収 w ŀ その妄を辨じた手紙をヘルンに送って居る。そのうちに 人で したところで 南 ったのは三十六年の秋であった。 3 る川 [ii] 情 H 水 大學 てそあ 12 以外 3 3 乳 數 51 反感 外· 多の愛讀者を動 人集 0 か つて る管 ^ 12 )V 0) ンの意果して解けたかどうかは 次台事。 かずず 1 0 講義を聴か のてき 等を纏々とし VQ 『女史は 1 うと計 女 Il: 批 て流 1 評どてろ 8 72 T 12 遂 女 居 史 21

同盟がその手をアメリカまで延ばして自分を排斥するのだと考へた。 T X 1) カ ~ 一二年どこかの大學で講義する地位の急にできなかった時もこれ又某得 (全集第十一卷六一六)

分ら

な

を非難した。 T. 7 IV 2. AL .2 18 から ンが 官 立學 B (1) 大學を止め 73 「國家的志思」と題し つた。翌三十七年ヘルンが逝 校に ふ 本政府は シン 大學 湖 た時、 -1-時局 33 ----415 3 世界 \_\_ 到 期五 23 72 V) 同情 于则 に大 0 て二間を埋め 1 思人 分言 南 の程酬で講演を依頼して來た。 ヘル 0 Vo た時 72 を忘れて居ると公言 ンに集つて日本政府のヘルンに厚か も政 7 府 [] 7: かっ ら何 政府を攻撃したフ 0 した。 沙 沈 もな その 只教 かっ F 師 ラ 0 72 1 ので、 ス 0 5 新聞 ざる

1

ス

1%

1

フ

才

じた 文と 渡 PHIT -7 7 72 6 が決 1-13 П 米 1.0 暫らく 泄 IF. ソニ 响 言 (:) 0 70 3/1 日春 0 25 73 始まつ かん 别等 712 0 3 13. 見合 ららも往 大部 恋 6 ~ ---~ 4 時 12 12 論及 て傷 分、 凡 -1-= 1 和市 復 合 は 72 0 致信 枕 N せ 珍 V 0 101 1 と云 らし 115 72 何 37 H 7 を是認 华河 語 32 多 套欠 木 7 3 つて 70 大 2 0 て講演 病 Egg. 南 懷 沙; 0 材 死 氣 3 L つた。 死 2 72 T 32 料 出 为 22 を著書 打 を依 1 700 72 6 **進** 後 電 3 か 7 ^ 7 顆 1 12 0 0 教 720 L にす ŋ 72 72 1 SE 7 0) は 0 73 氣管 家族 る事 餘 法 15 渡 0) 來 た時、 彩 力 來 友 0 を痛 THE WAY 500 1-人が 制 12 乃 0) 度、 カー 12-月 间 3 CK 720 8 數 河 젪 111 7 力 15 L 亦 H 先教 ^ カ 0 B を 本 2 n 書 1 12 L 大學 20 0 0 等 1 < 外 心 < 精 0) 11-21 0) 0 0 作 720 加中 П H ım. L 地 0 方 72 界介 木 本 位 1 L 7 3 [15] 12 た。 を 0 ---チ 儿 怪 既 歷 有 0 111 游 フ 77 す 72 ifi 0 111 3 る卒 癒え さらとし ス س 尔 流 -を送 行 天 ille 8 T 0) L

迎よ 心 7 0 72 3 ---週 2 優 П 37 出 0 大 使 T - --2 命 を受持 您 72 30 情 0 72 0 CK た。 頃 1 1.1 ^ 年二千川の 稻 12 1 3 大學 前 かっ 5 6 報酬であった、 72 0 招 聘 は、 內 2 ケ 32 崎 720 作 時間 Ξ 柏 郎 博 の割 7 1 分 あ 合では東 0 高 だっ H FEL Ξ 長 + 京 ^ 帝國 推薦 -[-4: 大學 L 1:1 72 0) 733 V) 待 6

17 稻 高田 7 13 単長の ^ 12 1 Jil. 10 采が故西川 -[1]. 7.1 松 II. 時代に時 千 太郎に似て居ると云つては喜んだ。 0 72 S. 5 ~ 3 つた。 日 75 服 0 药 高田博 ini 分言 多 出に招 V と記 かまし 0

4-を得 A 小 八 V) T 一近 その が割 しぶ 12 を落 した たや 劉 L < た巻 合 邸宅 0 h と云つ 3 うな順 د. ، A 25 6 2 1 人 13 を色よりも香 N な フ - > 17 過い は D 72 为言 歸 17 境に 割 つた。 为 らて ~ 7 0 6 1V T た時 合 ツ 5% 22 1 15 弘 コ 學生となって 生 限 0 2 0 か 1 夫人が迎 72 平 À 2 0 3 Ţ, 17 が誰 Tr 人 17 を滑 1/2 V 感情 なっつ 0) 彩 1/0 0 北 4 かっ 72 613 1 へて「ようこそ ない 京まり 方 T n -B は忽ち 3 0 維 追 訓 と話しをし ~ 果物 放さ 分慰められ Elli 珍, ~ IV w 6 0 12 特待生、 n 1 ンは色美は 懇 2 は見 た T. 親 V 720 とへて居る。 は 會 31 S 720 如 21 分言 5 たであらうか。 卒業して忽ち 何とも しやい 出 あ 了十三年 しくて香の 蓋し早稲田 7 0 寫具 た す と云 ました ゲー る事 間 12 つて B 11) 12 2 果して然らば テ 12 は im てきな と日 留學、 0 5 は 0 夫 は 熱器 逆境を經 72 A 0 副 720 にそ 8 4 0 忽ちに い』(全集第 17 E:1 源 果 教 ---0 ~ 场 ·切 按 ヘル 2 15 ili 2 死た 共 をし 12 L 0 学 拟 7 7 25 约 0 2 十一卷 それ は バ 學 苦勞 を 72 32 自 25 72 1

つた。 八 413 保 14 51 1 月 List. 力 13 校 6 - 1.0 0) 1-父兄會 六年 治度 ^ \$1.7 11.1 に出席し 入學 月 力 ら大 3 せ て同 720 久 保 村門 長 110 男 學 外の 被 及 CK ^ 近譯で一 111 男が L ブこ 世 長男 場の談話をしたの 話 12 は外國行 なる と云 行 ふの を断 念し 7 は三十七年三月であ 請 は 7 32 0 ち 3 文 生 75 ---ナ 七

分

-111-

界

は

こってに

あ

3

と思

0

ブこ

1

あ

6

5

な 6 五 L 0 2 L U + 漏 7 7  $\equiv$ \$2 T 2 + た。 書 來 南 F 玉 洲 七 歳 齋 7 軍 た 0 ン 法 技 總 72 大 进 1 25 名 EE. 儿 あ 银 後 司 未 月十 令 72 --は 力 0 V 12 た 手 部 2 ら講 ---72 四 正 紙 附 年 九 为言 32 覺 九 \* 藤 12 前 演 日 12 院 2 書 を 月 崎 0 ^ 32 依 1 淨 V 5 w -小 2 賴 鵩 温度 72 力 1 八 6 显 考 0 L 为 日 0) 雲 少 澤 2 办 H 痛 T 居 絕筆 佛 んで し氣 事 3 本 逐 土 暇 行 定 72 大尉 をも B 2" 分 7 唐 0 から あ 15 助 才 < は 悪く け ッ あ 25 2 2 2 2 慰 72 信 720 ク 2 二十六 な 瘤 問 73 V な ス とし 寺 ナ 72 0 V フ 7 0 グ 才 分言 21 も變 て送 葬 太 1 H その 12 平 1. छ 9 らず晩 る書 洋 なく恢 な 力 せせ 墓 0 鐵道汽船 b 8 は 祭 72 復し 雜 狭 祭 \* 依 題 司 あ 松 心 0) 72 後 नेर 江 ケ 症 會 L を j. 7 谷 胖 祖: 2 子 2 代 來 共 B か 同 供 和 6 る筈だ 0 0 0 悲 7 3 à 學 優 月 500 待综 戲 0 逝 生 圳 R لح F 12 20 當 など を送 (1) 廷 た。 为 2 腊 記 12

ても IV U 1v . 2 0 1 フ U H を 年 ラ 3/ 本 失 P 1 0 は 0 ッ 九〇 損 た。 7 才 失 2 ス 四 は 2 を ŀ 最 0 失 华 1 大 5 21 0 てあ 爽 5 チ 國 チ ۱ر T 2 は 至 3]5 1 72 ガ゛ フ 卫 ⇉ と電 1." フ 1) を除 1 ウ は 家 1 5 毛 ヴ ン 7 1 7 9 T w V 1 ^ 0 ス 1V チ 1 3 1 1 p w は最も年 1. カ 卡 と書 イ 1 \* を 失 失 家 少であつ N N フ V 日 T デ 水 ウ IJ 72 ッ は ス b ラ ク 2 フ ŋ . 0 カ 7 ワ 盟 デ は ツ 200 1 E ツ ら見 = 才 金 1 失 .

撃を耐へ ill. て逝いた。 さは常 2 かっ 21 0 30 6 : < 国 腊 0 w 時 手 知つて居る外 民 して 2 忍ぶ を鍛 日本 の世界の 紙 0 0 逝いた時は と題 力が遙か 2 へて不幸と園 は頻繁なる天鰻地 0 大戰 新聞に轉載され する長篇 に原 人で 邻 日露戦争の最中であった。 中 も日 を明 0 つて居る 厄に對する驚 日 沿三 本 果 本 人の た物であった。 の底力はよく分つて 0 国 十七七 のかも知れない」(全集第七巻五〇七)と結んだ 冷 年 靜 くべき忍耐心を養成 地震海鴨洪 十一 12 して健氣 月 しかもヘルンはこの職等の終末を見 ヘル 0 水 一大 火災 るない。攻撃に反抗する力よりも攻 ンはこの な態度を述べた手 西洋評論。 0 土地 して来た。 华 てあ の八月一 に祭 700 表 紙 2 FI て記憶 21 まで 12 批 (1) H L 日 M 0 2 -節i 本を最 7 災 0 日日 舎は な 0 最 如 本 

和 位 72 3 それ のであった。 贈 6 から十一年 37 720 文人としての の後大正 四年、 ^ n 2 大正 0 一天皇が 功勢は日本政府によってこの時始めて正 即位 の大禮をあげさせられた時 ~ 式 1V に認めら 1 は 從 75



小泉節子

30 て、 形 たらうと思 との 獨 色々神 与身 w 1 0 係 から 10 31 を絶 はれます。 日 てあ 0 本 面影が つたの 15 るから澤山 愛り 出雲 殘 7 文 すか した 0 一の學校 て居るだらうと考へて、 5 のは、 は要らないから、 遠 ^ 赴任 明 5 外 治 する事になりまし 國 二十三年 7 便 赴任 3 少 0 邊鄙 茶 したやうてした。 w 獨 てござい -りぼつちとな 不便 たの は、 ました。 なのをも心に 出雲が 0 7 0 H ----3 かけず、 本 時 1 7 12 極 隨 8 古 分 なく 俸 国 S 國 2

中海 富 111 伯 を通 邊までは汽車があ 将 0 下市 3 松 に泊 YI. 0 大橋 つて、 0 りましたが、 その夜 河岸に 盆踊を見て大層 つきましたのは八 それ からさきは米子 III 月の下旬でございます。 自 カン つたと云ひますから、 まで山また山で、 その 泊る宿屋も實に 米子 頃 東 カン ら船 京 ול 6

焦人に 1: あ るゆるその 出と川 自帆が むからする れなものです。村から村で、松江に參りますと、いきなり綺麗な市街となりますので、 します伯耆の は皆眼のさめ 方向 往 水 ^ へ流 12 L 7 1 には 大 るます。 れて参ります。 るやうに驚かれるのです。大橋の上に上ると東には 山 先づ が、遙 小さい この景色が氣に入ったらうと思は か に富士山のやうな姿をして聳えて居ります。 西の 島があ 方は涸水と天とぴったり溶 つてそこには辨天様 0 172 ます。 洞 为 けあ あ 士 つて松が五 つて、静 地 0 大橋川 人 力 の出雲富 六本は な波 力

79, その 松 風流 何代 0 333 人 役 П なった 12 25 四萬 不味公と中す殿様がありましたが、 程ござい ました。 康公の 血を引 そのために家中の S た直 政とい ふガ 好 が夢られ みが邊鄙に例 まし

12

と印

i

から

Fi. J[] 7 何に前様思いてすね な派 てほいてるました。 枝は中學と師範の雨方を無ねてるました。 いい た。二人は五に の毒な事にはこの方は御病身で始終苦しんでいらつしやいました。 音云うてくれます、 好き合って非常に観密になりました。 一利口と、 私立腹。などと云つてるました。又一あのやうな善い人です、 本営の男の 判切と、よく事を知 心 中學 を性能ありません、と可愛 の数頭 る 0 少しも中 [IL] ~ 上と申 N 2 す方に 供 一 THE LII 岩 0) らし 大層 心 さんを全く信 THE STATE 3 御 りません 世 T.F

東京 似てわたのでなつかしかつたと云つてゐました。早稲田大學に参りました時、 月 2) -1-私の車急がせました、あの やうな病氣寒ります、ですから世界むでいてす、なぜ悪む人に悪き病気寒りません」 五日に亡くなられました。 に参りまし P さんに似て居ると云つて、 1 3 この 方の病氣を大層氣に 人、 亡くなつた後までも「今日途中で、 西田さんそつくりでした。などと話し 大層喜んでおまし して おました。 72 西田田 四 さん さん は、 た事 0 明 高田さんが、 沙言 後 這三 30 姿見まし ります。

人などは昔 ナ 宣興されまして、『魏とか鎗とかの社合だの、曹風の競馬だの行はれまして、士族 2 0 II.je やうな方で、整割が御上手でした。その時には色々と武士道の嗜みとも申すべ ルて の知事は語手田さんでした。熱心な國粹保存家と云ふ事でした で思ひ出すと云って、喜んでゐました。この籠手田さんからも、大層優待され てんな合へは第一に招待され ました。 ゆったりした御 当物

得たと云ふので喜びました。 32 12 E.II 1 15. 23 -[: 1 11 112 る扇間 Jill 0) < 新聞 0) 73 く 8 幾し 凡 ^ 12 て新ら 1 みでした。 ^ (7) 1! iili しい事ばかりです ンさんにてんな邊鄙に來るやらな人でないさらな」な などを掲げ 中學でも師 て質点しますし、 統でも、 から、一々深 生徒さんや職 1 く興に入 地 0 人 なじ りまして、何で 方 良 力 多加 好 8 かっ

どと中々評判がよかつたのです。

3 す 見 れば は行 か 日光よりも隠骸 とに つた事 かく ヘル がございませんから。日光 あの ンは邊鄙なところ程好きであつたのです。東京よりも松江 大さい がよか 杉の並木 つたのです。日光 や森だけは氣に入つたららと思はれます は見たくないと云つてゐました。しかし は見なかつたやうです、 松江 に夢りましてか がよか つたので

かっさ 私の 参りました頃 和 0 П 水 服位 には、 0 物しかございませ 一脚の テーブ たて ルと一個の精子と、 L 720 少しの書物と、 治 の洋 形是

理で、 -3-FI 風にと近づいて參りました。西洋風 學被 は面白 木 1: カン 水 ら開 v. 人の こんなに美しい心あ ると前 やらに箸で喰べ 美しいとなると、 17 П 本 服 12 てるました。 ります、 13 もう夢中になるのででざいます。 換へ、座蒲 は嫌ひ なぜ、 てし 何事 團 西洋 22 72 る日 坐 0 つて煙草 西洋風となるとさも賤 與似をしますから 本風を好みまして、 を吸 ひました。 と云ム調子でした。 湖 食事 L 31. Ei んだや 木 は 風 H 本科 らに 12 H

羽組筒で年始の體に廻り、 御馳走をして、色々書話や、流行歌を聞いて興じてゐました。日本服を好きまして、 江では宴會の席にも度々出ましたし、自宅にも折 知事の宅で背風の式で醴を受けて喜んだ事もございました。 々學被の先生方 を三四名も招きまし

する -111-13 松 んが書的や と云 死 心あり 34 て下 てす てねまし に感りまして、 になりました。 つて 0) ませ 主人 3 力 時初 新聞 S 1/1 5 . .... たの ん 3 は 1 5 分で 金下 服 0 唯 と云 を気 は 離れ座敷に移りました。 は 門者 事情 當分材木 に置 0 大 S つて、 13 2 持 0 113: 大 大 :-法 いとばか いて俯して讀 11-113 切 12 力 大層 HIJ 配て に改 け 思うて、 にもあ の宿屋 7 したった り云 しま 怒 全快さ 0 つてそこを出 して、 早く病院 72 つて延引 に泊りました。 んでゐまし III -L せうが、重なる原因 せてや 0 13 長男 か V L してるましたの に入れて治療するやらに A 0 3 72 て当前ぐ一手に e- · 生礼 憩少 25 3 0) C しかし、 N L どら しの 720 した。 8 TE 121 [ii] -(" それ 信 3 分 7 13. 暫らく 南 r 7 持 致 分言 りませ 一珍ら 宿 为 つて L t あ ~ 6 0 学 0 V が讀 末次 と親 小さ 您 MI. 通 'n. 1 1 72 3 6 V 唯 ~ 3 113 木 不 17 S みなさ 他に 娘 它 慰 75 氣 HI -) と川 0) 7 3 から 0 III 1 2 力 -te 轉 居 生 1

愛り ? 2 1,0 子 孩 5 0 3 L 0) た挨拶 72 村 L 次 HIT その か 12 たがた 福 1 人 0) 屋を出 13 ---^ 会し + IV な気性で图 1 1 が科 7 12 27 かっ 扱き 木町 3 つた事 末 0 决 行 を借りに 12 庭 办 移りまして、 に同 ございまし 見えたのでした。 た頃やは 私が参り た。隣家 9 その 宿 17 ^ 挨拶がすんでから、 77 越して來た L かた 7 H 人で、 0 江 人 1/1 隣り同 分言 訓 訪

と申

1

答へ iv' の人 その しま A 13. したが、 は又何心なく「はい、友達です」と答へますと、ヘルン ました。ヘル 私は好みません。さやうなら、 は 『あなたは材木町の宿屋にゐたと中しましたね』と云いますとその人は 河の 事やら少しも分らず、固つてゐましたので、私が問へ入つてなんとか言譯致 その 時 ンは又『それではあの宿屋の主人の御友達ですか』 は随分周りました さやうなら、と申しまして奥に は、 一あの と申しましたら、 入つてしまひます。 珍らしい 不人情者の 一は 5

せし この 末 次 0 離れ座敷は、 湖に臨んで
るましたので、 湖上の眺望が殊に美しくて氣に

めに、 L 为 北堀と申 L 私 と一緒に す處の土族屋敷に移りまして なりましたので、ここでは 一家を持ちまし 不 便 が多 いと云ふので、二十四年 た。 0 夏 の初

Ti. でした、 てす。 人のい 私共と女中と小猫とで引越しました。この 或夕方、 私は たづら子供が、 子供 私が軒端 達に、 小さい猫の見を水に沈めては上げ、 御詫をして宅につれて歸りまして、 に立つて、湖の夕方の景色を眺めてゐますと。直ぐ下の落で四 小猫 はその 年 0 上げては沈めして苛めて居る その話を致しますと「お 春 未だ寒さの 身 12 しず 頃

哀相の小猫むでい子供ですね

一」と云ひながら、

そのびつしより濡れてぶるぶるふるへ

通つて行 **以て汝多** てした。 1 蛇がよく出ました。『蛇はこちらに悪意がなければ決して悪い事は 法 鳩が鳴くと大喜びて紅を呼んて「あの聲聞きますか、面白いですね」自分でも、 % 自分の 72 を離れ 北堀 t るま ブョ V 御 御膳の物を分けて 73 F の屋敷に移りましてからは、 悪い物ではない」 くの 示 友達でした。 して、 した。 H ッポと異似して、これでよいかなどと申しました。蓮池がありまして、そこへ 屋敷 14 てす。 度に 0 喜んでゐました。 は前 前 Ш あます時、<br />
勉强 を背に には川が流れて、 それ と途 テテ して、 U, 「あの蛙取らぬため、これ でも知らぬ と云つてるました。 :1: ツ 士族屋敷ですから上品で、玄陽から部屋部 六 庭があります、 山 して居るとよく蛇が出て、右の手か 力: 7 その 湖の好い眺望はありませんでしたが、 風をして勉强して居るのです。 カョ 鳴く山 术 向 う岸 ツ ポと山 鴻 P この の森の間 庭が を御馳走します。などと云ってやりま 鳩が鳴くと松江では申します、 日暮れ方にのそりのそりと出 7)2 大層氣に入りまして、 ら、 御城の天主閣 少しも害を致しません しない。と申し会して、 ら左 屋 市街 の手 0) ŢĻ. 0 浴 の騒 合

テ

テ

715

衣

7

分言 1-

よくて

力;

なし

S

てくる墓

この

山 ツ

方に

肩

12 な 計 10 23 A 分言 てし 申 6 します 32 72 て泣 女より 0 V は、 2 参り 少し變でございますが、 35 まし 優し た 5 親 为 切 5 なところが 國 者 7 原情 ヘル お 5 文 ~ 0 は、 L 敘 720 極 な事 JE 直 72 者 37 は さな 幼 7 < した。 15 程 0 胩 ~ 微塵 1 力 72 6 111 も悪 0 悪 浴 心 11: 0

慢致 度 宿 袂 屋 にそこを去りまし 弱 屋で、 よく 3 伯 婆り 3 引 普 しません。 S 0 ますと、 利も厭 6 2 國 たが、 .) 25 \_\_\_ しや 肽 旅 私 目 だと思 L 大勢の 720 まし これ てす、 は いまし 未だ 宿屋 た時、 13 N まし ^ 年 たい 地 人 为 ル も岩 % 獄 さあ 東 酒 1 T. 72 す 0 分言 H 鄉 を en 神 夫 飲 頃では てち 0 \_\_ 池 まじりけ B ~ h 秒 と云 擔 7 w 6 か -腦 ン V ^ [=. = 3 り、 ふ温 は 1 V と繁 1 地 0 局 ^ 世馴 3 次 源 Til. 3 题 けざ 場で、 内 V 0 Vo h と申 です。 よいところであ す け ~ れませんでした 3 3 70 光づ す 0 世 0 それ 25 h 0 L です。 た。 ..... と印 週 は、 好 2 ガジ Z 嫌ひと 32 力 4. 2 清 0 L を見 たと思 5 カデ 世 力 福 t ん L 0 なる 豫定で 3 7 2 ると、 0 と云 U 雕 1 3 % 宿 \_\_ そこ 直 或 15 L 3 0 1, 75 L 0 著 3 0 私 俗 1 は 3 共 直 宿 弘 为言 何: な

72 力; 1 妙 海 2 2 糕 12 1-0) 麙 頃 0 12 Est. に響きまして恐ろし 0 0) 窟 75 事 沙 ~ 1 ござい す、 2 泳 出雲 いて かかっ 私 0 72 加 ヘル 賀浦 vo 見 やらです。 せ 7 1 0 大喜 は 濟 Ji 大 層 12 びてござ 岩の間 心泳ぎ好 愛りま さて V した時です。 力 3 ました。 した 水 グ ij から、 沈 洞 潜 ダ 穴 船 戶 ŋ 12 と滴 船 は 0 後 211 分 が落ちます。 入 12 かっ 6 な 6 一里餘 ますと波 り先き 12 8 船頭 0 織 な 3. 京

细 す 5 3 か Wi 0 れな 熱か 服 13 云 らと川 Tr は たが過 りました。 は を又 16 方言 遂に 私も いや 了 17 ひどく出ました。 カリ いて、 服誓 恐ろ 1 止め L する ありません。 うに深さらなとてろ、 2 て諫 始 L 1 [ri] 残念がってるました。 ました。 んな恐ろし 3 20 と響きま るい やうな、 時 めるのです。へ 12 大きな 7 ~ それ す。 ただ して ルンは 京 Vo やら 鮫 7 1 船頭 \$2 , あの時、 0 な チ 止め な傳説 尾 大層 ル à あ は P くあ 2 うな、 3: -术 数日 或時 は H 私 ながら大不平 间 2 那そり の直 の時 自 チ のあるとてろ しかし、 海 後 物 公上と云 P て前に の話に です、 凄 言 に入りますと體が焼けるやうでした。 や、 V 1 と何だ 今 うな ての 二人で泳ぎました、一人は ふので、 出ました」 「皆人が悪いと云ふとてろて、 てした。 V 12 けません、 綺麗 は、 話を かっ 水 残念と云ふので、 泳ぎたくてならなか に飛 致 な水と、 何か恐ろ L と申 恐ろ まし 75 しまし 2 蒼黑く L 720 ř L 物 V V た 37 事 力 ^ 何萬 が答 です。 南 w 翌日 念に 1 ります つた 尺 は h 私泳ぎ まで物 と申 見 間 3 先 1 もな 0 るか 居 程 1 3

見 せ 松 江 T E 0 げ 頃 72 は 末 V 3 だ 年 0 も若 72 と申 く中 々元 L ま 気でし 1 た。 72 TH FI 度 の事を思 ひ出 してよく私に 河 印 度 を

----1 四年 0 夏休 3 12 四田 さんと杵築の 大社へ參詣致しました。 つい た翌月、 私に も直

します。

2

13

行

1

法院

をコ

2

コン

四と

くのです。

これは船が

來たと魔に知

らせるためだと申

集め 1. 看 1 事 L 心 0 w ところが 死 Bif 踊 あ 17 72 金 w 2 てくれ が見 りせ は鄭 ~ 3 て顕 氣 は 分言 江 性 方言 2 あま 門君 たいと話しますと、 L ついた 0 亦 足 りを始 あ 変に と手 q. T まし から らな り陽氣で、盆踊ではない、豐年 金 5 代 紙をくれました めて下さいました。その人々も皆 12 入 ~ jν n L 俗 は を教 ン 2 才 無 1 頓着 0 力 は持ちませ ほ はりまして、私共三人でよく歌 5 5 E り出 本 0 遺族 季節 Jj 好きの事を聞 7 して ので、その宿 の事 よりも んて それは あ りまし を心 した。 少し早か それ 配 いてわます 踊だとヘルンが申し て、 ただ に参りますと、 L 始 は 銀 つた 3 大満足で盆踊をしてくれました。 的 子 貨 まし 供 か P 力 のてし 为言 L てきた 紙 た。 5 ひました。子供のやうに無邪 いやうでした。 祭 兩人共海 たが、 大層 大 为 5, 2 加上 優待 ぼ ました。この 0) 能々 Ė 和 馆 に行 H 分 L 勘定 て下 7 何百人と云ふ は 0 體。 居 西 つた留守でした。 3 分言 III な 3 旅行 v 3 弱 0 女 1 K < 尤 0 13 0) 手 72 知 0 を 72 7

赴任 私、 迪 共 和 ただ の時泊りました宿屋を尋ねて、 家 週 間 二人で て、 許 3 伯耆 0 長 後 旅 0 を致 下 松 市 江 L 12 21 歸り た 盃 0 踊 は を見 盆頭 2 踊りの事を聞きますと「あの、 32 17 の季節に近づい 参り 为 始 まし 23 7 た。 でした。 たの TILI T さん て、ヘル तंत は へ参りま 京 都 ンと私と二人で案内 今年 へ流 L を致 は警察から、 T 昨 当記 年 0 T 度 そん 今頃 た。

3

な事 二駄目の警察です、日 して は 止めよ、と云つて差 西洋 0 物 真似 するばかりです」と云つて大 木 の古 止 5 められました」 面白 い習慣をこは との 事 不平でし て、ヘル します。 皆耶 ~ た。 は 蘇のためです。 失望 して、 不 THI E ~ した。 水 0) 母初

2

13.

7 そって は 5 旅 0 よく致 2 時 行 0) 0 時 0) H V の事でした。漸く盆頭 話を致しまし には、 17 ました。 しました。 して、 到る處盈踊をさがして歩きました。 出雲に歸 いたづらに砂をかける者がある。 て愉快でした。 りましたのは、 を見 つけて参ります、 2 は 八 一月程 月の末で、京都 先きに申しました東郷の池 あとから謝罪に來ると云ふやうな珍事 と反對に の旅行でしたが、 西洋人が來たと云ふの からいられ この外一日が 72 Thi П さん 0) 3 て け 的 と三人 の旅 踊 3 3

72 L 响 0 720 分 す 出 団法は たままで、 あ 力 それ 寒が りま 6 间 は船頭の着る物だと云つてゐましたが、それを着てゐたのです。 せん 出 自 3 雲 くて 0 授業 1 ^ 0 冬の w L ^ た。 1 )V 2 寒さ な は 1 學校 3 0 西 氣に入つたのですが、 77 V H 5 3 7 は h は 0 隨 冬に 分困 4 75 授業 -した。 なり りました。 中、 まし 寒さ 5 0 7 8 時 21 2 西印度 0 一着 图 大当 頃 3 0) 事 0 のやうな熱いとてろに 松江 を話 才 V 火鉢が一 ヴ 7 17 しますと、 は、 1 = 1 未だ 0 i 敎 を 2 場 ス 好 持 #1 77 F 慣れ 3 な 出 1 3 はあ 7 ヴ 3 75 3 ば 72 と申す つた 安 外 H あ

700 月 15 ました。 ら鱧りまして『大層面白いところを見つけました、明晩散歩致しませら』 熊本で始めて夜、二人で散歩致しました時の事を今に思ひ出します。或晩 ない夜でした。宅を二人で出まして、淋し 上だと云ふのです。 響問 するとヘル V 星光 りに澤山 ンは 草 の茫々生えた小笹などの足にさはる小徑を上りますと、墓場で 。あなた、 の墓がまばらに立つて居 あ の蛙 0 聲聞 い路を歩きまして、山 V る て下さい」と云ふので 0 が見えます、 淋 の麓に夢りますと、 L V との す。 ところ ヘルンは散步 A) 1

てるまし て進みますとただや 72 に居 Di: 3 頃で V q みです。 弘 L の中 た。 夜散 נוצ 誰も 5. 步 るませ 小 か نې 6 V 歸 優 h 0 た時 でした。など申した事もござい しい聲で、 の事 てす。 あなた 一个夜、 が呼び 私料 ました。 L ます。 V 私 H 舍 的 道 0 を歩 v

家のひさしに上つて見物しようと致しますと、そのひさしが落ちて、幸に怪我人がなかつ した。 熊本に Ţ/Lj 洋 あました頃、 人 西鄉、 は 始 めてと云ふわけで、浦郷などでは見物が全く山のやうで、 別 夏休 府、 油 孙 の郷、菱浦、みな参りました。 に伯耆から隠岐へ参りました。 菱浦だけにも一 隱岐では二人で大概 宿屋 週間 以上 0) 0) 面 浦 ねま 々を U

黑木山へも愛りました。その側の別府と申すところでは菓子がないので、代りに茶店 图 23 待して下さいました。 から 2 に、平氣を たやうに書いて居るさらでございます。御陵にも詣でました。御醍醐 巡查 が來るなどと云ふ大騷ぎがありました。西郷では珍客だと申すので病院長が招 **裝うて『こんな面白い事はない』などと申してゐましたが、書物に** ヘルンは この 見物懸ぎに隨分迷惑致しましたが、私を慰め勵ますた 天皇の 行 はやは 在 所の 3

溢れ ても、 いつも申 歸 りに伯耆の境港で偶然盈踊を見ましたが、元氣な漁師達の多い事ですから、 手 を拍 しました。 つてもえらい勢ですから、 杵築のは陽氣な豐年 ヘル 踊 下市のは御精霊を慰める盆踊、 2 はここで見た盈踊 は、 ---4 否 勇まし 境の は か 足を踏ん 元 つたと

ゑり豆」を出

したのを覺えてゐます。

[1] ILI て泊ると云 が歳の聲になってしまって居るやうで、それでしんとして潜しうございました。 2 た勇 中 32 せし 为, 心 まし 6 細く夜道を致しました。 72 Ш ふのでしたが、路が方々 から 越し い踊りだと申しました。 12 ^ 11. 伯誉 1 1: は 力 氣 ら備 75 入りました。 後 そろそろ秋ですから、色々の蟲が鳴いて居るの こは 0 Ш 中で泊 37 2 ねた Ti つた事をいつも思ひ出 中夫の約 のて途中で目 東 は、山 が暮れてしまつた を越えまして三里程 します。 ひどい 0) です。 です。 ここの

版 阿 72 -3-沂 为言 7 0 3 0 尚 72 jo < 御 るじ 0 掛 な 大 3 と聞えて てす 窓に 堂 るの 洪 1 21 うな男 3 す 宿 す を 水の は w 5 ては が もた 老 1 分言 隨 と云 0 家 13. 为 心 0 人 **ゐます。** そこで 縁が ては ない 16 とて 没 V 分ひどい蟲でした。 0 夫 c :=0 闪 בל 7 3 婦 0 す 勘 自 T 0 かなどと、昔話 るますと顔や手 を h て、 宿 と車 平 7 ス か 35 忍 たまに聞えます。はしご段が V 氣 來 1 もら F と云 5, 小 L 2 弘 ス 3 3 T 夫 居る に尋 ---L 1 流 F S 口 h 晚泊 た。 نے 32 ラ 0 3 7,2 雲助 0 通 0 力言 和 1 5 膝の [\_\_ てす。 あ の草 12 3 晋 ブ 1 3 ますと から と申 72 0 300 12 3 0) 3 帅紙 えら qu V 品 近くに け 置 3 5 1 , 質に イ るの らな男 1 すの は V 「もう少し行 と云 F. 7 含家 何 0 5 です。 てす。 勢で 來 行 洲。 と云 事など思い 3 が三人 2 3 1 つて 1 0 ふ蟲 ギイ 72 温 T 氣 5 る 宿 松 分字 折 ゥ からり、 明 亚 まし て、 てす 卡 何 12 7 何 0 分言 くと人家 111 イと音がすると、 为 か is: ウと恐ろ 1171 宿 分 かっ 鳴 投げ 夢を見て居 か L 1 F 話 12 5 と薄 ツ つて 111 行 て心配 Vo L 72 箱 0 J: 2 1 4 から りするの 根 和 け 1 L 死 L 尘 -2 ます。 して るや 720 ますと ツ Vo 文 L 軒 尚 るや と明 郷をし た 난 72 あ 3 5 むまし ん。 行 0 0 うて です。 7 0 ~ 的 甇 17 るく から 0 T 南 害 13. 飛 --い見 恶者 虾 何 2 に窓 澎 んで な 0 叶 F 3 115 は 力了 頃 量でご 婆さん -[-V 沙; 0 來 0 174 6 宿 7 まし 雲 登 101 Ti. 7 7 3 南 屋 助 當 年 32 30 0

7

行

き届

30

た

西洋

人に

向く宿

屋

よりも、

5

んな

のが

かへ

つて氣

17

入りました。

それ

ですか

ち、 0 私が同意致したら、騰峻の島で海の風に吹かれてまだまだ長くねたてございませう。 中を厳して見たい、とよく申して居りましたが、果しませんでした。

東京に なた 江 度 in 1.1 神戶 いと云 ンはまともと東京 治の 0 見物がすみました 窓る事 から東京に参ります時に、東京には三年より我慢むつかしいと私に申しました。へ やうなところだと誤解して居る」 ふの が、私の象ての望みでした。 になりました原因の一つだと云つてゐました。「もう三年になりました。 は好みませんで、地獄のやうなところだと申してわました。 ら田舎に参ります」と申した事も度々ありました。 と申してるました。私に ^ JV. ンは 「あなたは今の東京 東京 主 見物をさせ 廣重 東 0 3 措 TH を見 Vo 72

为 きましたけれども良いところがございませんてした。 4 前排 ふ事でしたが、なるべく學校から遠く離れた町はづれがよいと申しまして、複して頂 1.1 为。 ら東京に参りました のは、二十九年の八月二十七日でした。大學に官舎があ ると

づれ旗本の住んで居られたと云ふ家でしたらうと存じます。お寺のやうな家でした。庭も 参りました事がございました。一階のない、日本の背風な家でした。今考へますと、い この時です、牛込邊でしたらう。一軒貸家がありまして、大層廣いとの話で、二人で見

賞 よく w な變な家 かなり度くて大きな道池がありました。しかし門を入りますから、 は ン は 段 な 一あ 々と安く V と申しまし 家だ てし し、ですから何故、 と思 た。 な ^ つて、 はれまして、 ,v た。 > たうとうこはされたとか は 面 あの家に住みませんでしたか。 此 白 5 る事に致しましたが、後 の家 です」と云つて氣に入りましたが、 云 ふ事 てした。 で聞きますと化 あの家面自いの家と私思い この もう薄氣 話を致しますと、 私に 物 味 居 の悪 殷 は どう 1/2 ġ. 家 5

それ て淋 しまして萩が ざいました。それ 富久町 て私 その 静 も折 に引移りましたが、ここは庭はせまかつたのですが、高臺で見晴しのよい家 時 カコ 、中々ようございました。も寺は荒れてるましたが、大きい杉が澤 な 12 0 参り t を寺でした。<br />
毎日朝と夕方は に瘤寺と云ふ山寺の御隣であったのが氣に入りました。昔は 1 まし 老僧とも懇意になり、 な 色々佛教 必ずこの寺へ散歩致 の御話など致しまして喜んてゐました。 しました。度 Ш 萩寺とか申 々参ります 南 りまし てご

0 H \$ 寺 木 服 と云 で輸 快さうに L 0 て瘤寺に案内致しました。 出 かけ て行くのです。 氣に 子供等も、 入 つた ババさんが見えないと『瘤寺』と お客などが見えますと、 III 白 V

云

ム程でございました。

すか -17-さんて むてす 0 50 寺に住みたい よく散歩しながら申しました。『ママさん私この寺にすわる、むつかしいてせらか』こ す」「同じ時、 何: 「あなた、坊さ U 日細議 つか L が何かよい方法はないだららかと申すのです。『あなた、坊さんでないて むと登 いですね」「私坊さん、なんぼ、 を弔 治な んになる、 た比 ひするで、 丘尼となりませう。一雄小さい 面白い よろ てがの生きるです。一あなた、 坊さんでせう。 仕合せですね。坊さんに 眼の大きい、鼻 坊主です。 ほかの世、坊さ 如 0 何 H なるさへもよ 12 Vo TH はい 愛い 7 切

んと生

n

で下さい」

一あ

7

私願

ふて

す

終年、 0 せる。少し金やる、 形の母が三本、 13 一个この の助 樹もらもら可哀相なです」と、 1 现 時 さん、生し嫌ひとなりました。坊さん、金ない、氣の毒です、しか この山に生きるでしたらう、小さいあの芽から と申しまして、びつくり驚きました む寺、少し貧乏です。 5 つも 切り倒されて居るのを見つめて居るのです。『何故、この樹切りました』 のやうに瘤寺に散歩致しました。 むつかしくないです。私樹切るより如何に如何に喜ぶでした。この樹 金欲しいのであらうと思います。『あく、何故私に中しま さも一大事のやうに、 から、 何かと思つて、私も驚きました。大きい 私も一緒に参りました。ヘルンが「おく、 と云つて大層な失望でした。 すごすごと寺の門を下りて宅に歸 しママさん、

5 りの その始まりでした。 したが、 心痛いです。今日もう面白くないです。もう切るないとあなた類み下され。 りました。書甕の椅子に腰をかけて、がつかりして居るのです。『私あの有樣見ました、 (1) 樹がなくなり、 清 六 ふ静かな世界はたらとうてはれてしないました。あの三本の杉の樹の倒されたのが、 これ 和 倘 ic, さんになってからどしどし樹を切りました。それから、私共 らは 墓がのけられ、貸家などが建ちまして、全く面目が縒りました。 お寺に餘り愛りませんでした。間もなく、老僧は他の寺 が移りましてか と中 に行 して かれ 代代 むま

おりました。全く日本風の家で、あたりに 211 L 瘤寺が 舎の、家 てんなになりましたから、私は方々複させました。西大久保に賣り屋敷が 0 小さい、庭の廣い、樹木の澤川ある屋敷に住みたいと氣々申し 西洋風の家さへありませんでした。 てわ

に建てて置きませら、と中しますから、全く土地まで捜した事もありました。しかし たいと申しますと、『あなた、金ありますか』と申しますから『あります』と申します。 一面白い、朦胧の島で建てませう。といつも中します。私は反對しますとそれ 私はいつまでも、偕家住ので慕すよりも、小さくとも、自分の好きなやうに、一軒建て ては 一出雲 私は

それほど出雲がよいとも思いませんでしたから、ついての西大久保の賣屋敷を買って建増

しをする事に、たらとうなったのでごいます。

32 なら 時。 たな 高は V だけです。 た、建増しをするについては、冬の寒さには国らないやうに、ストーヴをたく室 家と遊所の模様を見に参りました。町はづれて、後に竹籔のあるのが、大層氣に 能で V 72 又書齋は、西向さに親を置きたい。外に望みはない。ただ萬事、 します。 的流 2 てす (7) なんぼ ヘルンは、まじりけの 好当 た云ひ 外には と申しまして、本常にこの通りに致しました。時間を取ると云ふ事が 1 上手します。などと云つて相手 しませら。 えせら。 大學に参る。 何も中 しまして、萬事私に任せきりでございました。 宜しい。私ただ書く事少し知るです。外の事 しませんでした。何か 今日 ない日本の真中で生きる好きと云ふのでしたから、自分でそ F1. 1: 15 3 V 0 h 時、大久保に窓ります、 大久保に御出で下され。 になりません。 相談を致しましてもっただてれ 强ひて致 85, あの 私この 新し 知る しますと 日本風に 家に ないい 0. あの家 てより だけ 一、私、 と云ふので 調さ 大機の 72 官 てす。 が欲 時 V 7

114 大 1% ンは紙の障子が好きでしたが、 保 13 引移りましたのは、 明治三十五年三月十九日でした。 ストーヴをたく室の障子はガラスに致しただけが、 萬事日本風 に造り

白 と周 西洋 は あなたどう思いますか。などと申しました。 かと問 いと樂しいですね』と喜びました。又「しかし心痛いです」と申しますから「何故 に手傳 含でしたのとで、至って静かで、裏の竹籔で、鷺が頻りに囀ってわます。『如 風 です。 ひますと『餘り喜ぶの餘り又心配です。 つてるますと、富久町よりは家屋敷は廣いのと、 引移りました日、ヘルンは大喜びでした。 この家に住む事永いを喜びます。 書棚 その に書 物を納 頃の大久保は今よりずつ めてゐますし、 しかし、 何 てす 21 私 M

に書生 時 間 w を持 ンは さんや女中が ただ ちませ 面 時 倒なおつき合いを一切避けてゐまして、立派な方が訪ね 間 办 んから、 大弱 ありませんでよいと云ふのですが、 りに お斷り致します』と申し上げるやうにと、 弱 5 まし 72 玄關にお客がありますと、第一番 V て参られ つも申すのでござ まして

な変際 て潔癖者 人 10 0 會 1 つた のやうでございまし は 5 力 りでなく、自分の 人を訪ねた た。 りするやうな時 勉强を妨げたりてはしたりするやうな事から、 間 をも 72 ね、と云つて る まし たが、 一切離 2 0 P

私

は部屋から庭から、綺麗に、毎日二度位も掃除せねば氣のすまぬ性ですが、ヘルンは

32

0 除をさせ 0) 720 3) てす。 0) 學校 1: 11 は 12 その て下さい 朝起さまし 15 1 参ります タとはたく音が大嫌 と賴 庭 日 など散歩した て、 17 みます 顔を洗 は、 時 2 ひて、 17 (7) 23 り廊下をあちてち歩いたりして は、 食事 留守 を致 巾 「その掃除はあなたの ただ五分とか六分とか云 12 綺麗 します問 12 片 にちやんとし 付 け 7 病氣 掃除 ふ約 るまし てす して置 て置きまし 東で とい た < 承知してくれ 0 72 です 0 250 力; FH 外。 TE. 2 掃

ば、私渡 7 0 だりして全く氣 3 から 7. ナ 交際 3 何 切 よりの に致し過ぎる程に を致しませ ------皆 11 自 話 1in e---樂し 利、 分 L 5 ました。 0 ちが 0 と喜ぶ 部 好 弘 B きの 屋の中で、 てした。 U のも、偏人のやうであつたのも、皆美しいとか のやらにも時 てす。 遊 好みますからでした。このために、獨 もう話持 び、 その ただ讀 書く時。 あ ちませ なた ために変際もしないて、一 々見えたのです。 よく知る。 むと書くばか 皆心配忘れ ん』「てす ただ思ふ、 るですか りです。 かっ ただこんな想像 6 4 17 分の時 5 と書 少し外 參 6 りて泣 くとて 私 面白 よら物 17 問 17 話 自 も情 V の世界に す。 たり怒 分の いとか L 下 見 h 書く 72 好 3 る さな 0 住 32 云 0 仕 7 んて たり喜 ふ事を餘 A 近 1 書く 720 あ び h まし

2

0

許く物は、

非常な熱心で進みまして、

少しても、

その書心を領すやうな事があ

3

0

時

少し

私

21

話

し下

され。

ただ

家

12

本

讀

T

ば

3

5

いけ

女

せ

h

325

煙草 すっと る時 極 『ぎなど、一切 小さい言でも を選ぶやらにしてるました。さらでない時は、呼 をのん 嘗人は大層な苦痛を感じますので、常々月の明けたてから、廊下の跫音や、子供 7 キセ ひどく感ずる事 ヘルンの耳 ルをコ ~ 21 八郎 コンと音をさせて居る時とか、歌を院つて室内 もありました。何事 ぬやうにと心配致 につけての しました。その部 んでも分らぬ事もある 100 子 てごろ 屋に 0 窓りますに ました。 かと思へば、 を散歩し て居

と評 をこは

は

な

な

た

に

と

思

な

ま

た

。

は

ら

思

な

の

に

ら

れ

に

も

腹

も

ま

ま

せ

ん

で

し M L け 西 る音 为 大 かに音のしな 久保 5 7 13 に移りまし 私の つて 考 B いやうにしてゐました。 ては 7 " 7 1-为 しました、などと中しますから、 5, リと音 家も廣くなりまして、 もしない 静かな世界にして置きました。 てんな時 12 許斎が玄問 は、 利は 引出 いつも L ---qu 高 つ開 -3-供 0 美 ら の密 それ L 3 v 12 屋 シ 8, 1 3 -40 8 ら 館 7: Z 5 高でを 35 玉 0

10 とよく思いました。 は心配の餘り、餘り熱心になり過ぎぬやう、もう少 著述 に熱心に耽つて居る時、よくありもしない物を見たり、聞 しまして、或時 松江 西 田 の頃には さんに夢 私 和 は未だ年は若い 72事 がございました。 し、ヘルンは氣が違ふのではな し考へぬやうにしてくれるとよい 餘り深く熱心になり過ぎるか V たり致しますので、私 333 かと

らであると云ふ事が次第に分つて夢りました。

怪談は大層好きでありまして、『怪談の書物は私の簀です』と云つてゐました。 私は古

本屋をそれからそれへと大分探しました。

れ始 気に入つた話があると、その喜びは一方ではございませんでした 3 0 0 時に のです。その 沼た めました。この事を話しますと「それでは當分体みませら」と云つて、体みました。 しさうな夜、 いて居る風 は際に聲を低くして息を殺して恐ろしおうに 頃は私の家は化物屋敷のやうでした。私は折々、 が又如何にも恐ろしくてなら以様子ですから、自然と私の ラン 7 の心を下げて怪談を致しました。 L て、私の話を聞 ヘル ンは私に動を聞くにも、 恐ろしい夢を見てうなさ いて居るの 話にも

3 つて く話させます。 となると、その筋を書いて置きます。それから添しく話せと申します。それから養度とな なたの言葉、 私が背話をヘルンに致します時には、いつも始めにその話の筋を大體申します。 るなければなりませんから、夢にまで見るやうになって感りました。 私が本を見ながら話しますと『本を見る、いけません。ただあなたの話、 あなたの考でなければ、いけません」と申します故、自分の物にしてしま 

話が面白いとなると、 いつも非常に異面目にあらたまるのでございます。顔の色が變り

に全くない事まで、色々と相談致します。二人の樣子を外から見ましたら、全く發狂者の きますか。その夜はどんなでしたらう。私はから思います、あなたはどうです、などと本 た。どんな風をして云つてたでせら。その聲はどんなでせら。履物の音は何とあなたに響 まして、大變面白いと申します。『アラッ、血が』あれを何度も何度もくりかへさせまし やうてしたらうと思は まして眼が鋭く恐ろしくなります。 私は 15 0 ての時にふと恐ろしくなりました。私の話がすみますと、始めてほつと息をつき 初め 颤 の色が青くなって眼をすゑて居るのでございます。 にある 37 幽鰻瀧の ます。 お勝さんの話 その様子の變り方が中々ひどい の時なども、 私は 5 5 つものやらに話し のです。たとへ つもこんなですけれど ばあ T

私は質目です、あなたはどなたでございますか。と内から云つて、それで默つて居るので 私はふすまを開け 一川次 談一の初 し労 一門を開 もとは \_\_\_ 23 ない を書 け 短 12 ある芳一の話 V では で次 V 物 てねます時の であつ 0 强 味が たのをあんなに致しました。『門を開け』と武 כלל · d な は大層ヘルンの氣に入った話でございます。中 いと云ふので、色々考 小 41. 200 でした。日が暮れてもラ 聲で、芳一芳一と呼 へて ---開 んで 1 プ 門と致 見ま をつけ たっ -しまし 士が るません。 しは 々書 呼ぶと 心致

買つて歸りまして、そつと知らぬ顔で、机の上に置きますと、へ 今大變よきです』と子供のやらに飛び上 何と云ふ事 つきとか考が浮んだ時でございます。こんな時には私もつい引き込まれて一緒になっ てゐました。又この時分私は外出したもみやげに、 『やあ、芳一』と云つて、待つて居る人にでも遇つたと云ふ風で大喜びでございました。 書裔で獨りで大層喜んでゐますから、何かと思ふて攀ります。 から書齋の竹籔で、夜、笹の葉ずれがサラサラと致しますと『あれ、平家が亡びて行 なしに嬉しくてならなかつたのでございました。 いつも、こんな調子で、何か書いて居る時には、その事ばか 風の音を聞いて『壇の浦の波の音です』と真面目に耳をすましてゐました。 つて、喜んで居るのででざいます。 盲法師の琵琶を彈じて居 「あなた喜び下され、私 ルンはそれを見ると直ぐ りに夢 何かよい る博多人形を 1 1 12 な

兄弟 た物も、 よき物参りました。などと申し ありません。 TH, あるやうでございました。 あなた書きましたから もら少 し時待つてです。 と以前 てるましたが、一つの事を書きますにも、 よき兄弟零りませう。私 話しました話 の事を導 ねました時に 0 引出 しに 長い 一方あ 七 年 間 1 かかか

骨董一のうちの「或女の日記」の主人は、ただヘルンと私が知つて居るだけてござい

二人で秘密を守ると約束しました。 それから、 この人の墓に花や香を持

て參詣致しました。

0 L ・天の 720 河川の話でも、ヘルンは泣きました。私も泣いて話し、泣いて聽い て、特 S たの

だけの事をするのは、自分ながら恐ろしい事です。などと申しました。これは 12 2 h 冶 力 一神國 らの 只 過され を止 に早く、こんな大きな書物を書く事は容易ではありません。手傳ふ人もな 別だけ ら、感じたのでございます。大學には永くゐたいと云ふ考は勿論ござい 仕事でした。ヘルンは大學を止められたのを非常に不快に思つてゐま 片 E 13 5 たと思ってゐました。普通の人に何でもない事でも、ヘルンは深く思以込む人 本。一では大屠骨を折りました。『此書物は私を殺します』 0 in 0) 通知だけで解約をした 時間出 72 と云 ふ事でなく、 止め てゐては書く時間 のが られ がな ひどいと中すのでございました。 る時 いので困ると、いつも申して の仕打ちが ひどいと云ふのでございまし と申しました。 わま した。 しに した ませんでし 大學を止め 非常

した。極など入れて、ちやんと石のやらにして置くのです)表書を綺麗に書きまして、そ 原 为言 0 かり でき上りますと大喜 U で固く包みまして (固く 包 む事が 自慢でござい

三日の後亡くなりました。この書物の出版は、像程待ちかねて、死ぬ少し前に、『今あの れを配達證明の音音で送らせました。被正を見て、電報で『宜しい』と返事をしてから二 「静剛日本」の活字を組む音がカチカチと聞えます。と云つて、でき上るのを築しみにし るましたが、それを見ずに、亡くなりましたのはかへすがへす幾念でございます。

(1) 鋭い人でありながら、全く無頓着で風じない時があるのです。 呼んでも分りませんし、何があっても少しも他には動きませんでした。あのやうな神經 10 ンを取って書いてるます時は、限を紙につけて、えらい夢でございます。こんな時に

[] るのと知 1/1 つてるます。息が で障子 きすと、 或夜 と中 十一時頃に、階段の戶を開けると、ひどい油煙の臭が致します。驚いてふすまを開 を明け放 し安 ランプの心が多く出て居て、ぽつぽつと黒煙が立ち上つて、室内が煙で暗くな L ι. 720 -って、空気を入れなどして、「パパさん、 できぬやうですのに、生らないで一所懸命に書い 2 あぶないでしたねー」と注意しますといあい、 て常には鼻の神経は鋭 い人でした。 あなたランプに火が 私なんぼ馬鹿でしたね て居るの てす。 入つて居 私は念

態を揃へて案内するのが例でした。 e---200 ۲۰ 71 2. 1% ウ > サッ バ 1, いつも「オールライト、 1 ズ、 v デ ィーと三人の子供が上り段のところ スウィート ボーイス」と云つ

す。 すが、 ど忘れて、 小 内に行きます。 しません。こんな時 子供だちが案内致しましても、返事がありません。また『オールライト』と早く返事 5 たと思 をと頼みますので、気が 202 けませ 嬉しさうに、少し踊るやうな風で参りますのでございます。しか 切りながら、 子供、 子供泣きなす』 てんな時 自分で 皆待ち待ちてす。『は をか 食事 は 『ババさん澤山時、待つと皆の てす。 又忘れて自分で喰べたりなど致します。 ノウー 5 L 0 には、待てども待てどもなかなか食堂に参りませんから、 V 8 ~ ですね あな jν. などと獨り合點をしながら、 F ンは ついて「やりませんでしたか。 た食事しません 1 てん チ 御 2 免御 t な風ですから「あなた、 ー何です 2 発 でをかしいのです。子供 など云つて、私に案内され カュ か一などと云つてるます。 者加減惡くなります。願ふ、早く夢りて下 「私食事しませんでしたか。 急い 御冤御死』と云つて切り始 少し夢 で喰べてるます。 17 か ۲۰ b ンを分け し一所懸命 7 醒 あな める、 食堂 子 てや た何 私 私がまた繁 供 願 12 0 は 時 等 3 參 濟 てすか、 ふです。 めま を致 方 事 み は、 25 な

コーヒーの中に鹽を入れかけたり、などするのです。子供達から

17

ついて吞みかけたり、

酒を用

CI

てねました。

てんな時にはウィスキーを、

葡萄酒と間違つてトクト

クムの

ココッ

食

事

の前

に、ほんの少々ウィス

キーを用ひます。晩年

には、

體のためにと云

プ葡

度 注意されて「本當です。なんぼババ馬鹿ですね」など云ひながらまた考に入るのです。幾 も「ババさんもう、夢から醒めて下され」などと申します。

お菜から喰べました、最後に御飯を一杯だけ頂きました。洋食ではプラムプデインと大き 食物には好悪はございませんでした。日本食では漬物でも、刺身でも何でも頂きました。

が好きてございました。外には好さなものと云へば先づ煙草でした。

なビフ

テ

丰

32 11,3 0 廊下を散歩して居る事もありますし、 7 S 彦 子か 新聞 食事 は新聞に よく濁りで、 のやらに考へ込んだり、怪談好きである事から、常談など申さぬだららと思はれるや になつて大笑など致します。涙をてぼしてママさんママさんと云つて笑ふのです。 さん何面 らのぞきます。猫が寒ります。犬が窓下に終ります。 0 0 肝持 話を致します。 あつたをかしかった事や、私の話した事などを思い出しててあります。 には色々話を致しました。パパは西洋の新聞などの話を致しますし、 な 白い事ありますか」と奪ねますと、こらへてゐたのが、破れ 何か頻りに喜んだり悲しんだりしてゐました。喜んで少し踊 かっ なか愉快に喰べました。それが済むといつも皆で唱歌などを歌 新聞は永い問 又獨りで笑つて居る事もあります。 『讀賣』と「朝日」を見てました。 自分の食物をそれぞれに 小さい 私が たやらに るやらに 私は日本 きつ ひました。 清 けて 分

111 うですけれども、折々上品な滑稽を申しました。 な い事はない。 と申された方がございました。 · · · つも先生に遇ふと、 何か一つ常談の

しまるのでございました。話を聞いて感ずると、顔色から膿の色まで變るのでした。自分 てもよく、 TI い時 の時でも、何の時でも、さうでしたが、もうその世界に入り、その人物になって には、 何 々の世界と、 世界中が面白く、悲しい時には世界中が悲しい、と云ふ風でござい よく世界と云ふ言葉を申しました。

かし、 をこめて w ひどい意氣込みになる人でしたから、 ~ Z 0) 平 る事 常 分言 の話は、女のやらな優しい聲でした。笑ひ方なども優しいのでしたが、し か りました。 優しい話のうちに、えらい勢で驚くやうに力

などは、 笑 は 日本 一家中皆笑はせる面白さうな笑で、女中まで にも二つあります。一つは優しい笑方で、一つは何もかも打忘れて笑ふのです。 書齋からヘルンのこの笑聲が致しますので、 に 駐在 でした マクドー ナル ドさんが横濱 が貫 から毎日 家内中どんなに費ひ笑を致 ひ笑を致しました 曜毎に御出でに なりなした 大學を止め

書齋のテーブルの上に、法螺貝が置いてありました。私が江の島に子供を連れて滲りま

れません。

たポ 1,3 れ、貝がなります」と云つて笑ひました。 參つて居りましても、吹いて居るのでございます。この音が致しますと、女中までが『そ 少しでも消えると直ぐ喜んで吹きました。如何に面白いと云ふので、書齋の近 私 にして居 L た時、 0) は煙草の火は絶やさないやうに、注意をしてゐましたが、自分で吹きた 火のなくなった時に、この法螺貝を吹くと云ふ約束を致しました。火がな 才! 大局大きいのを、おみやげに買って歸ったのでございます。ヘルンがこれを吹き 大 るところです。そこへこの法螺貝の音です。夜などは殊に面白 É ウャーと云ふやらに、大きく波をうたせるやらに い好 い音です。と云つて、顔をふくらまして、面白がつて吹きました。それ 夢所までも聞えるのです。 い音が出ました。『私の肺が强いから、このやうな音』といって喜 内を極静かにして、 コット して、長く吹くの リとも音をさせ いのでございます。 いも くに てす。 いと、 0 -ねやら 持 す 力 CK てきし さら さし ら煙 0

繪 ますと、金がいくら高くても、安い安いと申すのです。『あなた、あの繪どら思います の展覧會にはよく二人で参りました。畫家の名など少しも順着しないです。繪が氣に入 よく出 、來た物などを見ますとひどくそれに感じまして、賞めるのでございます。上野の

1 と申しますと「あなた、よいと思いますならば買いませう ないです。あの繪の話です。あなた、よいと思ひ言すか』「美しい、よい繪と思ひます」 はらとするの 出しませう」と云ふのです。よいとなると質よりも澤山、金をやりたがつたのです。そ て早く早くと云つて、大急ぎで約定濟の礼をはつ工賞ひました。 と申 しますから「おねだん餘り高いですね」と私は中します。金に顧着なく買はら買 を、少し恐れてから返事を致すのでございます。すると『ノウ、 この質まだ安いてす。 私金の話で

1 1 しましても『ノウ、ノウ、私恥ぢます』と申しまして、聞き入れません。お寺でも變な顔 十銭とか て、 た。五畿十銭といム拜観料が大概さまつてゐます。ヘルンは自分で気に入りますと、 京都を二人で見物して歩きました時に、智思院とか、銀閣寺とか、金閣寺とかに廻りま 御名前はなどと聞くのですが、勿論申した事はございません。 一個とか固さらと云ふのです。そんな事には及びません、かへつてをかしいと申

のない、いつも貧乏をしてゐながら、物を賴まれても二年も三年もかかつても、こしらへ 2 りまし 松江に 人は評 わまし 判の これ 偏人でございましたが、腕は は誰 た頃、 の作かと寺で尋ねますと、荒川と申す人の作と云ふ事が分りました。 或や寺へ散歩致しまして、ここで小さい石 大層確かであったさらです。 地藏を見て、大層氣に入 學問の ない、総

宅にてさいます ど致しました。 に致しました。それから宅に呼びまして御馳走をしたり、自分でその汚い家を訪ねて話な てくれない老人でございました。ヘルンは面白いと云ふので、大きい酒樽を三度まで進物 あの 彫刻を頼んで、そんなに要らないと云ふのを澤山にやりました。しか 「貧しい天才」を尊敬して買ったのでござい 天智天皇の置物は、荒川の作にしては 出來 のよい 方では ないが、 ヘル

1

(1)

iji

しましたこの

つかす

随分變でございまし 三十反ば 二国です。 す のです。 (7) る夏、二人で吳服屋へ二三反の浴衣を買ひに行きました。潘頭 そんなに澤山栗りませんと申しましても『しかし、 为 753 り買 1/3 大層氣に入りまして、あれ はの つて、店の小僧を驚かした事もあります。氣に入るとこんな風ですから、 浴衣あなた着て下され。 を買 ひませらてれも買いませらと云つて、 ただ見るさへもよきです。と云って、 あなた、 分言 ただー 色々ならべて 一一金钱 たらとう 31 答 氾 せる せず

好きませんてした。殊に女の方の洋服姿と、英語は心痛いと申しました。 浴室はただ反物で見て居るだけでも氣持ちがよいと申しました。始めの好みは少し派手 を着ますと一あ 後にはおみな物になりました。模様は、波や蜘蛛の巣などが殊に くあの潜衣ですね。などと云って喜びました。日本人の洋服姿は 氣に入りまし

12 つてれ 1 或 は 畴 は、 1 快 何 上野公園 な 程 てす 旗 をして נלק の商 と優 私 品 頭列所 0 袖を引 しく 尋 に二人で參りました。ヘル < 和 0 ますと、 てす、 店番 買 は 10 (1) 女が 5 てあ 近 ちら H ンは或品 1 へ行きまし 五 和 75 物 んを中 を指 して、 i 文 1 H 本 H 7

話 玄陽 を致 < +,1 稻 1.0 した 1: 御 田 HII 出 大 な日 迎 學 CA 12 本語であつて嬉しかつたと云ふので、歸りますと第一に靴も脱がずにその 下 密るや 200 まし 5 12 1 なりまし -よく 御出 た 時 で下 高 さいまし 田 つさん カン ら招 た。と仰 かれ まし つて案内され て参りまし 72 0 た。 为言 英語 與樣 方言 1

て使 0 12 敷なら具不 す 嫌 加加 15 μ', [ T 着 1.1 の方 2 0 何 1: to 物も褶長にぞろぞろ引きずつて歩くのです。ランプも一切つけませ 賈新聞』であ 友莲、 清 1= な 0 話がありました。女中も帯は立て矢の字、 御 161 V 1 も嫌 のださらです。 自 発です。 私見 5 ひ、新聞 と云って大喜びてした。 つた る好きです。 と印します事 かと存じます、 も両洋くさいといふので、西洋くさい こんな風ですから奉 その家、 が記 或華族樣 してございました。 私是非見る好きです。 ī 公人 か の御隱居で、 し私大層 髪は椎茸たぼの御殿 も厭 为言 つて 好きです、 ての話を致 背風が御好きて 私両洋くさくないです。 物 参りさせん。 は 泰公 その しますと、 人の 風て んで やらな あ 末 源氏行燈で ござい 西洋 12 風 0) 到 御屋 まし ろせ の大

中しますと一あ、どうしょう、 と云って大満足です。一あなた西洋くさくないでせう。しかし、あなたの鼻」などと常談 私の この鼻、しかしよく思うて下さい。私この 小泉八雲、

E 本人 よりも本當の П 本を要するです。などと印 しました。

L したくないと申しまし 4 子供に自星裳をはかせるやらに申しました。結 僕には靴よりも下壁をと申しました。自分の指を私に見せて、 E 本人の あの 自是質が着物の 72 下为 5 产 ラチラとするの 足銭よりも自足袋が が面白 こんな足に子供のを致 大層好きでござい いと川

Z 1 " 乙 3 を行為 とました。 会してやつとこしらへて貰ったのでございます。「大學の先生になったのですからフ 門口 シ -10 イ ッか 7 から東京 カラな風は 虚服を はない風でした。燕尾服は中すまでもなく、 1. を一着持つて居らればなりません。と申しますと『ノウ、外 、シルクハット、燕尾服、 それで宝しいてさと外由さんが約束しましたのですから、 私大層様の立す。職服で出るやうなところへ私間ませんが、 へ巻ります時に、始めてフロ 大様のでした。日本限でも洋服でも、折目の正しいのは嫌いでした。 フロ " ック 77 コートは「なんぼ野獣の物」と申しました。 コートを作りました。それ フロックコートなど大嫌ひて III 7 宜し さんに 17 " も利が大量製 17 てす 一程中 した 0 1 かと Į. th

だと中 ど云 云ふ、 てす。 W L ません な 72 分言 つて 0 新し ら四 は、 して っての V 僅 3 五 à v と云ふのです。しか 物、 度 分 洋 か 文 ば りますけれ 服、 L に四五度位 かり削 私好 72 フ きな H めて着せました。 ツ بخ 80 てした。 7 物 = 私は てす、 1 し漸く一着フロック h 参ら これを着 皆私 ただ 和 自分が は 嫌 る る時 悪 な 13 た V 0 フロ ~ 砂门 0 は、 あらうと心配 てす。 72 叉 コート ッ 8 大脈 É ク す。 常談 ざて を作 = | す。 V りましたが、それ F てない を着 つて L 3 V रु À るの です。 L 外 だ 7 はあな 12 Vo やだ 氣 水 0 常 時 0 たの 之云 毒 を着けま 7 す だ あ 過 と存 な 3. な 72

居樣 を申 御 それ 呼び 或 0 L です、 話で覺えたのです。 文 では眞平御免」と申しました。 常 談 天子様に參る時、あ 12 一あな 72 日 本 マッピラと云ふ音が 0 事を大穏 のシルクハット、 この真 よく書きました 平御苑と云ふ言葉は前 一面白いと云ふのて、しきりに真平 フロ ックコートですよ」と申 から、 天子樣、 0 西洋嫌 あな N た賞める 華族 しますと た ふ事 0 8

外 命も 111 除り烈しいとどこででも車を見つけて乗 0) 時 " 13. テ V 丰 2 も背廣でございましたが、 8 रु 0 た事 はございません。 洋服よりも日本服、 つてかへ 散步 0 りました。靴は兵隊靴です。 途 1 雨 12 あ 别 0 T L て浴 も平 衣が 氣 て歸 大 るの 好きでし 流 行に です

子 た。 服装は H -150 t は 3 17 y りも 全く無頓着でした。 『日本の勞働者の足は两洋人のよりも美しい』と申しました。 時 ラ }. 1 3 少し ても H 1 2 P 本、 70 1. 7 " も構 カラ 0 ッやカラなどは昔から着けなか は リーム 2 館 福 は極 塘 はな 濱 世よりも夢の世が好きであつたらうと思います。休む時には必ず「ブ のば ^ とな 能力 低 V 無難作なのが好きでした () かりを買 窓り 折襟でし 互に中します。 まし ひまし て、 た。一種 たが フ 私の夢の話が大層面白いと云ふので喜ばれました。 ラ ネ の好みは萬事につけてあつたのですが、 つたやうです。 上等物品を選び )V 0 を シ \_\_\_ t グ ツ と帽子とは、 1 フ スづつ説へて作 まし U ツ クコ た 派び ートを, 3 放 記して せました 仕 上等でし 方なく着 Ė 西洋 分の 帽

肯區 ば V V と云 ならぬ本だとよく申しました。 (1) 5 分言 15 大嫌 ~" 六のて嫌ひました。 つき大嫌 0) \_\_ N 1 1 美し した。 ひと云 V 悪 8 つて聞き入れませんでした。 5 0 L 方 は の限に 大雄 かし聖書は三部も持つてゐまして、 U. 「入墨」をする 流 行 77 も無頓着。 耶

薫っ

坊さん

に 0 3 常世 鹵 を脱 風 は 長男にこれ v 大 てか は 京統 U 不 ら入 E 表面 消 なに 歯をす はよく讀意ね 0 난 親 者 0 ·切 治 41. 6 13

H 本のお伽噺のうちでは「浦島太郎」が一番好きでございました。ただ浦島と云ふ名を

聞 覽會で、浦島 0 7 日 S ただけです「あい浦島」と中 るました。それを聞いて<br />
私も譜ずるやらになりました程でございます。 の霞める空に、すみの江の……』と節をつけて而白さらに毎度歌 の繪を見まして値も聞かないで約束してしまひました。 して喜んでゐました。よく廊下 の端 ひまし 近くへ出ま 上野の繪 720 よく して の展

から 皆満足しませんでした。 蓬萊」が好きて、給が欲しいと申しまして、色々見たり、描いて貰つたりしたのです

した、 \* せよと申 夕燒 劉 大急ぎで呼ぶのでございます。 V 夕燒 alt. H 为 した位 小 燒 け 好きですから、夏が け、 沙 てす。 し駄目となりました。 明 日 夕焼けがすると大喜びでした。これ 天氣 25 一番好きでした。方角では西が一番好きて書斎 なしれ」と歌 いつも急いて夢るの なんぼ氣の毒」 つた 5, ですが、それでもよく『一分後れ などと申しました。 または歌 を見つけますと、直に私や子 はせた り致 子供 しま を西向 等と一緒に かん 供

開 燒津 V などに愛り 遊車 の花開いた……」の遊戲を致しまして、 ますと海濱で、 子供 や乙吉などまで 子供のやうに無邪氣 -絡 12 花 つて \_\_\_\_ 開 V. に遊ぶ事もござ 72 開 V 72 個 0) 花

廣瀬中佐は死したるか」 と申す歌も、子供等と一緒に壁を揃へて大元氣で、歌 ひまし v

ました。どなたが送って下さいましたか『ホトトギス』を存號頂いて居 つと出かけて一緒に歌つたり致しました。先年三越て福井丸の船材で造つた物を賣り出 發何 に卷煙草入を買って歸りました。その日に偶然ヘルンの書いて置きました 室内で歌うたり、子供の歌つて居るのを書齋で聞いて喜んだり、子供の知らぬ間にそ が出 を好みまして、 歌ふやらに申しました。自分でも作つて芭蕉などと常談 ましたから私は不思議に思いまして、それを丁度その第に納めて置きました。 てれも澤山覺えてゐました。てれ にも少し節をつけて廊下などを歩 云 ひなが ら私に 一度潮 開 中佐 为 13-

奈良漬 大層 旨 の事をよく『由良』と申しました。てれは二十四 L か つた ので、それ から奈良漬 の事を由良と申してゐました。 年 の厳 の時、山 良で喰べた奈良

りました。

時に、 V 停車 熊木 だ」と思つて居ると、私共 向 場てでざいましたか、 うの汽車の窓から私共を見た男の眼が非常に恐ろしい凄い眼でした。一あくえら まして、 これ から闘 汽車が行き違ひに着きまして、 の汽車は走つてしまつたのですが『今の眼を見ましたか』 西 から隠岐などを旅行しようとする時 四五分、互ひに です。 止まりました 九州戲道 のど

とヘルンは申しました。『汽車の男の眼』と云ふ事を後まで話しました。

すのでござい 5てした。 角 力は松江で見ました。谷の音が大闘で参りました。 谷の音とい ふ言葉はよく後まで出まして、<br /> 肥つたといふ代 西洋 のより面白 りに いと申 一谷 して 0) 3 たや と中

見に行 した。 を聞 ほんの w 見物や舞臺の L 有名な役者 ンは熱心にてれを喜んで聞いてくれました。團十郎には是非遇って芝居 てるました。 いて見た くやらに しかし、 ちょっとでした。 は、 7 は皆 メ 模樣 いと印してゐましたが、果さないうちに團 IJ 私に よい役者のよい芝居は子供等にも見せて宜しいと申しまして、よく芝居 日 力 3 友達で から何から何まで、細い事まで詳しく話しますのが私の 本 7 新聞 勸めました。團十郎の芝居には必ず滲るやうに ては芝居を見 交際 長い間人込みの中でおつとして見物して居 記者 し、 をして居 樂屋 たの は僅 77 る時分に も自 か二度しかないのです。 由 何 77 Щ 日 入した のやうに 干郎は亡くなりまし ので、芝居の事を學問し 見物 したと申 それ 勸めました。その る事は苦痛だと中しま は松江と京都 0 3 して 事に みや 70 0 げ 北 いて話 たと申 H 0

方 和 は斷片で少しだけてもできてゐますが芝居の方は少しもてきぬうちに亡くなりました。 师 年 17 申 L H 本 た事もござい の芝居 の事 ました。 を調べて見たいと中してゐました。三十三間 これ か ら少しづつ自傳を書 くの だと中 堂の しまし 4 3 訓 べてく その

に氣 老 11 7 3 あなた。と云 人が無造作に抜き取ってしまひました。翌朝ヘルンが垣根のところに参って見るとな すのでございます。その 0 私はよく朝顔の事を思ひ出します。段々歌も来になりまして、青い葉が少しづつ黄ばん 战斗 の毒しましたね」と申しました。 ですから、 ただ 枯れようとする最後まで、 ふの 末 大層失望して氣い毒がりました。『祖母さんよき人です。しかしあの の方に一輪心細げに睽 てす。 『美しい勇氣と、 日朝頭はもう花も咲かなくなつたから邪魔だと云ふので、宅 かう美しく咲 いてゐた 如何に のです。 IE 面 V て居るのが感 の心にだと云 或朝それを見ました時 心だ。賞め ふので、 ひどく質め てや 2

常に氣に致しました。一枚五厘の繪草紙を子供が破りましても、大切にして長く持ては貴 供あの綺麗をてはしました、心配」などと云つた事もありました。美しい物を破 V 子 物になると数へました。 供が小さい汚れた手で、新しい綺麗なふすまを汚した事があります。その時 る事を非 一利の子

江 で借家を致しました時、 などの時には、いつももつと寄附をせよと申しました。少し屋籠なお話ですが、 掃除屋から、 その代りに薪(米でなく)を持つて來てくれた話

を 聞き入れなかつた事がございました。 聞 n てヘルンは大層驚いて『私 恥ぢます、 これから一回一 圓づつちやりなさい」と中し

つた事 と出 7 色 と聞きますから、 かっ ら、插畫 まつてその 3 ありますので、 々行きちが ました。自分でもその事を存じてゐたものですからそんなに申したのてす。一 しい -ルンはよく人を疑へと申しましたが、自分は正直過ぎる程だまされやすい善人でござ は前 は てやりますと、 5 返事を書きます。 手 にも中しましたが、外國の書肆などと交渉致します時、何分遠方の 事やら表題の事やらで向うでは 、紙は餘 と申 ひになる事もございますし、その上てんな事につけては萬 てんな時 態と『はい』と中し居ります。本當に悔んで居るやうですか して置 り烈しかつたと悔むやうです。「ママさん、あの 大層喜んで「だから、 いてその手紙 直ぐに郵便 12 ヘル ンは に出せと中します。 よく怒りました。 を出さな 一々ヘルンに業 ママさんに限る。などと申して、やや穏かな いで置きます。 向うか そんな時の様 内な 二三日致しますと怒 らの しにきめ 手紙を讀 手 次子が直 紙出しまし 事が疑り性ですか てしまふやうな事 んてか 4 5 12 國者 です 分ります りが耐 E ヨイ 力

文句に書き改めて出したりしたやうてございます。

下向きに見て居るのを好みました。創音様とか、地蔵様とかあのやうな限が好きでごごい な婦人よりも優し 私共 が寫真をとらうとする時も、少し下を向 い激かな女が好きでした。眼なども両洋人のやうに上向きてなく いて寫せと申しましたが、 自分のも、

そのやらになって皆るのが多いのでごいます。

長男 分 使れる前に子供が愛らしいと云ふので、子供を借りて宅に置いてゐた事もありま

1

は、 11: それ るの 長男 73 11字 何とも 分言 が生 から非常に可愛がりました。その翌年獨りで横濱に參りまして(獨り旅は長崎に一 には ふ事と、 一番よいと中しまして、離れ座敷で書いてるました。始めてうぶ様を 赤坊 息が れようとする時には大層な心配と喜びてございました。 云へない一種妙な心特がしたさらです。その心もちは一生に 無事 なか と初 て生れ つたと申しました。よくこの時の事を思ひ出して申しまし 對 TI の時には全く無言で、ウンともスンとも云はないのです。 て下され と云ふ事を幾度も申しなした。 私に難能 てんな時 なか ?= つたと云って させて は V (iii) た時に 流

2

學 fis 週 ILI 18 買 0) 程 25 0) つて参りまし もちやを澤山買 つもりで出かけて、一晩でこりこりしたと云つて歸 72 0 ~ つて大喜びで歸りました。五圓十圓と云ふ高 \_ 同驚きまし 720 った時と、 價 の物 これ だけて を思 U した 切

大 程 L 60 L NE. 散 2 720 居る 夜 少 12 -( をす 大學 大學 1 L 事もござい は た。 すまで車 3 朝 21 かい 111 起きも 夜は 7 で往 居 或 まし 大概十二時まで執筆してゐました。時として夜眠られない時起きて書 は 6 早 高い せす 復 5 た。 方 ---てし 時 頃 や手紙を書く事や講 間 は 720 づ 火 つか 間溫 H 年 中 は かります。 八 時 元 12 日 義 始 3 晝の 0 まりますか 力 か 準備などで費しまして、 さず、 うちは 午後 らこの 朝 一時 二時 間 E だけは か三 12 限 5 時 4 長 筆をとる 顷 カン 後 男 75 21 5 致 飲 時 L 至 は 間 至

ざいました。 L 高 い。『なんぼ私の胸痛い』と申しまして、喜ぶよりも気の毒だと云つて悲しむ方が多で 13 子の生れ まし た時には、自分は年を取 つたからこの子の行先を見てや る事が T づかか

--E 即 13 利、 は 0 外出 大層 よく外 面自 0 12 111 月は V か と新聞 ヘルンの學校の け てよいかみやげを下さい 申します。 授業時間の あなた是非に參る、 一番多い日(木曜日)にきめてゐました。 と親切に注意致しました。『歌 ٤, 話のおみやげ」など中します。 海 後座 前

家では、 そしていつも『しかし、あなたの歸り十時十一時となります。あなたの留等、この家私の あ りません。 如 何につまらんです。 しかし仕方がない。 面白 い話で我慢しませう」

と申しました。

外 居りました。 れますと車が覆つたのであるまいか、途中で何か災難でもなかつたかと心配したと中して 0) 跫音を聞きますと、 出する事 晚 红 77 は健康が衰へたと申してゐましたが、淋しさらに大層私を力に致しまして、私が がありますと、丸で赤坊の母を慕ふやうに歸るの ママさんですかと常談など云って大喜びでございました。 を大層待つて居るのです。 私

胞車夫を入れます時に『あの男もかみさん可愛がりますか』と尋ねます。『さうです』 しますと「それなら、よい」と申すのです。

فالا これ 方をヘル が一つ気に ンは 大層賞めてゐましたが、この方がいつも與樣にこはい顔を見せて居られ かかると中してゐました。

亡くなる少 英國で大層或婦人に對して薄情なやらな行があつたとか申す噂の方がありましたので L 前に、或名高 V 方から會見を申してまれてゐましたが、この方と同 姓の方

349

類 H 12 T 72 なと ませ した事をヘルンは怒ったのでございます。 办 Al. 12. 原 から ~ 因 かが、へ נל 分りまして、 ば、 になって居るのが幾人もございます。 その方かと存じまして斷らうと致しで居りました。しかし、それは 子供とか jν ンが大層親しくしてゐました方で後にそれ程でなくなった 云ム弱 愈~遇 い者に對してひどい事をする事を何よりも怒りました。一 ふ事 になつてゐましたが、それは果さずに亡くなりまし 日本人の臭様を捨てたとか、何とかそれに 人達 0 は、 ひて 2 R た んな か 凡 0

心配をしてくれました。歸化の事でも好まない奉職の事でも皆さらてございました。 12 ンは私共妻子のためにどんなに我慢もし心配もしてくれたか分りません。氣の毒な

その頭 世 ませんでした。女中や下男は幾人でも増すから、電話だけは止めにしてくれと中しました。 電車などは嫌いでした。電話を取つける折は度々ございましたが、何としても聞き入れ 私共 る事 大久保へは未だ電燈や瓦斯け参つて居りませんでしたが、参つてゐても、とても取 は にも乗るなと中して 派知 してくれなかったらうと存じます。電車には一度も乗った事はございま aました.

汽車

も嫌いで焼津に参りますにも汽車に乗らないで、歩いて足の渡れた時に車に乗るや

てした。 物がなくて歩くやうであ うにしたいと云ふ希望でしたが、 船で燒津へ行かれる物なら喜ぶと申してゐました。 つたら、 なんぼ愉快であらうと申してゐました。 七時間の幸和と云ふので汽車に致しました。汽車と云ふ 船はよほど好き

食事の催足をすると點の者が驚いてゐたと話した事がありました。 のさわぎて、本夫なども醉うてしまったが醉はない者は自分一人で、平氣で平常のやらに 燈臺の帯人をしながら著述をしたいものだとよく中しました。 ル ンが日 本に参ります途中どこかで大荒れて、甲板の物 は皆洗ひるらはれ てしまる程

す。あれた、 と聞きますから「大久保」と申しました。「あなた関何處です」「日本」たどこれきりで るますと、一人の書生さんが近よりまして、少し下手の英語で、「あなた、何虚ですか」 てわました。 て懲りました TIV 時散歩から続りまして、私に喜んで話した事がございます。『千駄谷の奥を散歩して た。私の今について愛ります。私、言葉ないです。唯歩く歩くです。書生、私 どこの人ですか」「日本人」書生もう申しません、不思議さらな顔してゐ 門利を見て「はあ小臭八雲、小泉八雲」と云のました。と云って面白がつ 門な

办 した。そして大層御馳走しました。しかし誰でしたか、私今に知らないです」と話し ん。一年餘り過ぎて、或日その人その書物を返しに參りました。大きい料理屋 しますので貸しました。 ありまし P × IJ カョ た。 に居 る時、 私その人の名前をききません。またその男、私の名前をききませ 或日、知らぬ男参りまして、私の 或書物を暫らく貸してくれ に案内 た事

思 0 たしまして、 煙草 ひまして、下に落さぬやうにして手でもみ消 いたさらです。床は綺麗なカーペットになつてゐたので、それを痛 12 火 をつける時マッチをすりましたら、どんな拍子でしたかマッチ箱にぼつと燃え 長く繃帶して不自由がつてゐた事がございました。 したさうでございました。 めるの その は 72 氣 23 赤 12 火傷 だと

と松 杉、 江、 淋 IV その外色々ありました。先づ書齋で洛衣を着て、静かに蟬の聲を聞いて居る事など L ~ 美保 嫌 V 0 基 好きな物をくりかへして、列べて申しますと、 23 地、 な物は、 0 踢、日 量、怪談、 うそつき、 御崎、それ 浦島、 弱い 30 蓬萊などでございました。 ら燒津、食物や嗜好品 B の計 3 フ U " ク = ではビステ **西、夕**燒、 1 場所で やワ 夏 1 は、 キとプラ 3 7 海、 -1= ツ、 w テ L 游 プ 1 泳 = 1 1 芭蕉、 デ 1

配に TE 72 2 あ 6 12 ンは密々自分の苦しむところを、私や子供に見せたくないと思うてゐましたから、私に心 一錢位のです。私の骨入れるのために。 江 会 制 電でかかつてゐました木澤さんのところまで、二人曳の車で迎ひにやりました。ヘル しか 3 及ば 十七年九月十九日の午後三時頃、私が書騰に夢りますと、胸に手 3) たに貸しませ 步 いてるますから、あなたも悪いのですか、と韓ねますと「私、 کے のか 机 これ 「徐りに心痛めましたからでせう。安らかにしてゐて下さい」と慰めまして、直 しました、『新しい病、どんなですか』と尋ねますと「心の病です」と申しまし L たっへ 私 ところに参りまして何か書き始めます。私は静か らあちらに行って居るやうにと申しました。しかし私は心配ですか 死に 5 は海 ,v ますとも、 ~ 2 さんん 13. たただ 痛み 12 あ 一利の 流く、 B, T た手紙です。 もう大きい 思ふやうに 洪 そして田舎の潜しい小寺に埋めて下さい。 L ていい けません。小さい瓶買 0 何 させて下さい」と申しまして、 か 困難 参りますならば、 な事 件の起 に氣を落ちつけ 0 新しい病気を得まし た時 をあてて評 多分私、 ひませ 12 50 直に書 7 死 よら智慧を ら側 かに = にませう。 居るやう 錢 悲しむ あら 自終 或 12 3

利. ましたの知らせ、要りません。若し人が尋ねましたならば、 喜ぶないです。 あなた、子供とカルタして遊んで下さい。 はああれは先頃なくなりまし 如何に私それを喜ぶ。私死に

た。それでよいです

水でとの事で湯農に参り立して水行水を致しました。 して、それ 私は 12 ところが敷分たちまして痛みが消えました。『私行水をして見たい』と申しました。 は 『そのやうな哀れな話して下さるな、そのやうな事決してないです と申しますと、 「これは常談でないです。心からの話。<br />
真面目の事です。と力をこめて、中しま から『仕方がない』と安心したやうに申しまして、静かにしてるました。

をつけまして『私もう死にません』と云つて、大居私を安心させました。この 1. ウ うな痛みが数目前に始めて 痛み が ス し大層欲しいならば水を割って上げませう。と申しまして、興へました。 書物を携へて竅床の上に横になりました。 キー、 はすつかりよくなりまして『奇妙です、私今十分よきです』と申しまして 私か よくなからうと心配致しましたが、大丈夫と申しますから『少し心 ら行きました。ウイ あった事を話しました。 7. キー 少し如何ですか。」と申しますから、 それから「少し你みませう」と中しま 私は 時、 = " 肥 ic 「ママち 臓病に ての です。 ブ 13 今 

その) うて笑つてゐました。醫師は診察して別に悪いところは見えません、と申されまして、 いて客間 うちに陰師が参られました。ヘルンは『私、どうしよう』などと申しまして、 に参りまして、醤師に遇ひますと『御苑なさい、病、行つてしまひました 当物

いつ

专

0

やらに常談など云らて、

色々話をしてるま

した。

分が 子供 ましたと、 ^ 恶 のやら 10 V 1 時 はもともと文夫の質でありまして、鬱師に診察して頂く事や蘂を服用する事 大層喜 21 12 私が 厭がりました。 御醫者様にと云 んてねた のに 私が 注意 などと申すのでございました。 ふ事を少 しないと自分では臀師に し云 U おくれますと、 为 かりません。 ---あなたが 御晉者樣 ちよつ と紙

考 へ事 12 をし は 書 て居 U. て居 るのです。 3 時 てなけ 病氣の時でも、寒床の中に永く横になつて居る事はできな RL ば 室内を歩きながら、 或 は廊下 をあちてら 歩きな から、

頭をもたげました。 ちょっと何 亡くなります二三日前の事でありました。 仗 中の でもな なるだ いやうな事でも、 あれ御覧なさい、黄な蝶が飛んでゐます。 (燒津の乙吉の娘)が見つけて私に申し出ました。私のう よく皆が興に入りました。 **書源の庭にある櫻の一枝がか** 一雄が蟻の山を見つけまし 一个日飯に 小为 へり段さを致 い箔が ちて は、

3 ñ 72 大層喜 な些細 だの、蝶だの、蟻、 站 から びまして聞いてくれるのです。可笑しいやうですが、 な事柄を私のうちで 戶 に上つて來ました。夕燒けがしてゐます、段々色が美しく變つて行きます。こ 蜘蛛、蟬、筍、夕燒けなどはババの一番の は大事件のやらに取騒ぎまして一々ヘルンに申します。それ 大切な樂みでありました。 を 友達でした。

72 17 12 1 けまして『ハロー』と申しまして、花を眺めました。 12 ましたが 17 fi H どもヘルンに申しますと、いつものやらに『有難ら』と喜びまして、縁の端近くに出 H ます 愛が 一目だけ唉 本では、 1、今私 られ 11 7 夏相 返り殴きは不吉の知らせ、と申しますから、ちょつと気にかかりました。け いて、夕方にはらはらと潜しく散ってしまひました。 の世界となりました、で咲きました、 賞められてゐましたから、 です、今に寒くなります、 驚いて凋 それを思うて御暇乞を申しに殴い みませら、と申しました。 しかし……」と云って少し考 『春のやらに暖い この 力 櫻 ら、裸思 は 72 年 0 花 12 だと思 は ^ ^ N てお なせし -1-12 1 力

利 て居るのが例でした 治言 計震 12. 2 に参りますまで火鉢の前にキチンと坐りまして、静かに煙草をふかしながら待つ は、 1,1 池 さの 方でした。しか L 私や子供 0 『夢を破 る、いけませ んと云 2 のて

す 年. を用 けます。 5 か の念佛、 ので、それから積り積つたのです。 手に 2 ひま 0) TE. のてござい 3 い煙管が好きでありまして、 序 てふかすのが面白 したが、 ا دُ 枯枝に鳥、 布 国 た一本を抜き出しまして、 0 うちでは箱のやうなものに、この長い煙管をつかねて入れ、 1: 12 狮子、 行儀よく坐つて、 かつたやうです。外出の時は、 茶道具、 去年今夜の詩、などのは中でも好きで 百本程もあります。一番古いのが日本に参りました 一々彫 樂しさうに體を前後にゆるくゆ 必ず始めに 刻があります。 ちよつと吸口 かますの煙草 浦島、 と雁 秋の夜のきぬた、 首とを見て、 りなが 入に鉈豆 3 多く 0 たや 0) L 火 0 丰 茄子、 r[1 うて 力 から -1w

自 るの 32 L かい 2 5 弘 分 かっ くな して ( L B 73 T 小师 11/1 80 0 だ二十 Thi 夜 ます。 一どんな夢でし -大層 174 1 洋 2 かっ 六日 1 形 -もな 6 L 2 7 しい 早らございます。 の朝、六時年頃に書齋に参りますと、 ٠, 75 ます。 72 夢を見ました。 か 日本でもない、 と導 旅 をした ねますと と挨拶 と話 0 が 珍らしいところでした。と云 本當ですか 一大 しま を致 層遠 L したが、 72 S 私 遠 夢 もうさめてるまして、 :11: 何 0) V か将 は 旅 世 0 をしました。 V へて居るやうで 中』などと中 1 8 御 つて、 耳 獨りて面 夢話 今ててに 煙草 す。 を致 2 を

T

居

3

ます。

申 2 すのが例でした。 [:----と申 人の子供達は、床につきます前に、必ず「パパ、グッドナイト、プレ します。パパは「ザ、セーム、 トウ、ユー、又は日本語で『よき夢見 ザント、ドリ ませら لح

トウ、 ますと、パパは『プレザント、ドリーム』と答へましたので、一雄もつい この 1 朝です、一雄が學校へ參ります前に、側に參りまして『グッド、モーニ と申 したさうです。 ザ か 一と申 12 1

繪をの て機ん このやうなところに生きる、好みます」と心を留 この だい で行くところが描 日の午前十一時でした。廊下をあちてち散步して居まして、書院 て見まし 72 これ いてありまして は「朝日」 夢のやうな繪 と申し会す題で、海岸 いって ねまし てした。へ 72 の景色で、 ルンは『美しい景色、私 の床に掛 澤 Щ 0) けて 鳥 为言 池台

喜んで頂きました。私が致してゐますと、よく御客様になりました。一々細かな儀式は致 しませんでしたが、大體の心はよく存じて無理は致しませんでした。 なつて、見たりなどして喜びました。地味な趣味の人であったと思います。御茶も好きで した。 掛 物をよく買ひましたが、自分からこれを掛けてくれ ただ私 Di. 折 々掛 けか へて置きますのを見 て、樂しんでもました。御客様 あれを 掛けよ、とは 申しませんで のやうに

华的 0 0 と放 哀れに感じさせました。 毒ですね、可哀相な蟲』と淋しさらに申しまして『この頃の温い日に、草むらの て來ました。 小さい蟲、よき音して、鳴いてくれました。私なんぼ喜びました。しかし、段々寒くな 为 IV 5. してやりませう」と私共は約 1 は最 松蟲が夕方近く切れ切れに、少し摩を粘らして鳴いてゐますの 0 知つてるますか、知つてるませんか、直に死なねばならねと云ふ事を。氣 晋 を聞く事 私は から 好きでした。 「あの音を何と聞きますか」と、 東致しました。 この秋、松蟲を飼 つてるました。九 ヘルン に尋ねますと「あ 治 月 40 0 末の 中にそ なく

致 L 樱 の花 まして、 の返り殴き、長い旅 これ を思ふと、 今も悲しさにたへ の夢、松蟲 は皆 何 ませ かヘルンの死ぬ知らせてあつたやうな気が

先 史 ウ di 日の 提 i 4 後 如於 13 1 しては満 为 病気また歸りました。と申しました。私は一緒に滲りました。 1 力; よく して ----小 7 洲 2 時 常談など云 最 IL. と同 後 の藤 間程して私 12 藤崎 崎 し合つて、 さんに書物 2 ひながら大笑など致 0 九 侧 ^ 手 子供等と別れ 12 淋しさうな顔 紙を一通書 を送 つて上げたいが T きました。 1 V T して参りまして つもの ねまし 何 やらに 72 夕食をたべました時 がよからう、 -神 ッド 小 パリ 齋 暫らくの間、 3 0 と書稿 5.0 原 グ 聲 下 ツ を散 2 1. 12 0 ~ パ 本棚 步 は常 バ ][向 ~ さん、 に手 より 2 ス

看病 をあ П 3 -زد 17 رما のない 江 てて、 机 した とり 室内を歩 死に方だと今に思はれます。 りし 12 間 少し笑を含 て、 3/ なく、 いてゐましたが、 愈と駄目とあきらめ もうこの世の んで居りまし 720 人て そつと寝床に体むやうに勸めまして、静 0 はありませ つくまで、 天命ならば 致し ねてほしかったと思います。 んでした。少しも Ti 沙 ありません 감 治 漏 0 15 か な に機 V ó りか うに、 12 <

合 45 浴 の火葬場の煙突を見て今に自分もあの煙突から煙に それこそへル 常から漸しい寺を好みました。垣の破れた草の生ひしげつた本堂の小さい 合 TO を渡って ンの理想でございましたらうが、そんなところも急には見っ 新井の薬師 の選までよく一緒に散 步 をした事があります。 なつて出るのだと申しまし その度毎 寺があ かっ りなせん。 75 72

葉も小さくして外から見えぬやらにしてくれと、平常中して居りましたが、途に瘤寺で奏

をして領

司谷

の墓地に葬る事になりました。

瘤 として翻寺で式を養む事になりました。 寺に前 べその 12 41 したやうなわ 代送草 的傳法院 けて、ヘルンの氣 の住職に ヘルンは離宗が氣に入つたやうでした。小 なった人と交際があ に入らなくなったのですが、以 つた終改 から、 その 前 为 6 泉家 を導 の開

轉になりますので、どうしても不安心でなりませんから割合に安心な共同墓地 てねましたの はもともと浄土宗ですから傳通院がよかつたかも知れませんが、何分その常時は大分荒れ て、そこへ参る氣にはなりませんでした。お寺へ葬りましても墓 地 へ葬る事 は直 12

しました。

青山

9

ヘル

ンは

好みませんでした。

ところだが、もう二十年も着ければこの由の上に、家をたてて住んで見たいが残念だ、 と云ふ喬の名はどうして出たかと問かれた事もございました。 れて行くと申しまして、子供と一緒 L どと申した事もございました。 雜 聲がよいがどう思ふかなどと度々申しました。 Tî] ケ谷 問維 0 识; 同 基 司ケ谷 湛 地 は場 地は餘りにぎやかなので、 は ヘル 所 も淋しく、 ンが好 に雑 んで参りましたところでした。 形勝の 司ヶ谷 地でもあると云ふので、それに へつれ 開口から雑 て夢つた事もございました。 司ヶ谷にかけて、 鬼子母神 私に の邊を散 よいところへ する事 大骨 少 L に致 J. 7 連 13

から収 容邊を放步 表門 6 を作 かかりまして亡くなつてから薬式の間に合ふやうに急いて造らせました。 で致 り直すために、亡くなる二週間程前に二人で方々の門を墜考に見ながら雑 したのが二人で外出した最後でございました。その門は亡くなる二目前程 ii] 15



## 三 交際と交友

署 チ 交際線ひーー座談上手 作 Z に努む ムバレン トモーア夫人 の信号 - .111 ッ チェル・マックドーナルド 最後までの次人---エルウッド・ヘンドリッ ルンの晩年に於ける精神的傾向 友人を葉てた理 突際をさけて 由 恐心 'n

5 0 0 これは 思弄されたと思った。 南 に豫想してゐたが、 物を選んだ動機も同じであった。或婦 眼盲 つたのは、 ヘルンを交際嫌 である自分 無意識にてれを隱さうとしたのであった。 の容貌のた 週つて見ると立派な元氣な人であったと云 ひにした一原因であった。 ---\_ ・ヨークでアルデンの家に滯在中、 めに、他人ことに 人はヘルンを萎びた背中の曲 婦人に嫌は 談話の際 帽子も一生を通じて大きな鍔廣 右 0 れるとヘルン 眼 アルデンの娘 つたのを、 の上にたえず手をやる群 つた老人の學者 はきめて 反語と解して のアン わってい ニーと

と云 馬 0 てそ 720 車 0 ~ 遠 72 0 話 と傳 訓 为言 乘 を忘 終 ン 日 日 0 6 和 か T 32 て下る か けた時、ヘル 2 5 居 ふと氣 3 2 72 人 は 0 2 ح 0 0) 0 右 V 7 た 側 メ P 12 3 IJ 1 つた 力 = 1 1 あな r は言 ン = 72 分 ば it をし 0 かっ 6 話 と思 720 のうちに一 つて ^ w 私 1 眼 は は 鳳 答 0) 謝 男 ^ 7 0 話 ます ----力 分言 à

訪 玄 云 間 动 当 ~ 2 7 公開香 うた時 は 25 IV は 通 V 0 朝 32 子 1 72 0 w ン 哥. 12 供 は は 媥 2 7 E 居 勿論 弘 もさらであった。 取 蓬 t な 1 Z どの 2 3 る。 17 < 12 0 喜ぶ 夜 0 評 夫 'n 3 \_\_\_ 41 な 1 A. 3 纠 た ~ 方 7 事 0 8 ŀ 25 を氣 貨へな 邊 j を焦 छ 12 训 グ 鄮 記 III 1 力 すぐ、 を修 L とへ 分 0 IV 12 720 是 5 72 1. L 41 つら 飾 0 8 夫 RI 72 为 L 17 7 3 人などに 72 72 3 婦 あ な St 32 U 23 つた 同 人を除 を云 V L 为 25 身 て、 ク 胩 就 ため なり 12 喜 V は 2 そこの < イ ば な 5 0 12 E" 床 2 n 32 か 怒 72 多 L F (1) な 0 つた事が 23 夫 म 3 72 w 力 7 快 12 人 q. 0 ~ 0 0 媥 کے 達 グ 喫 72 活 ^ 人、 B 12 12 1 烟 0 12 あ は 逃 2 不 IV す 振 办 る智慣 つた。 評 F 31 舞 72 幅 貨で の客 とへ 判 友人を訪 を 2 7 修 4 最後 ば老 とな あ をも 2 飾 办 てきな 0 0 す 17 つて漂 た つて 72 友ワ 問 0 リ 原 45 2 V 7 因 2 は 力 ŀ 8 1 n 7 在 72 否 丰 0 E あ して 外 力 1 72 女中 つた 近 P 6 0 嫌 0 店 w 夫 U جي を لح 3 人、 7 0 IV

震 低 112 6 台 歌 厅 L T ंट -ナノコ 0) -5 か 1 二 111 L 7 ら紙 F Sp 1= この 0 in 9 32 1 他 70 12 才 治言 0) 程 ---(7) 12 13 よどみ 0 IIj 部人 1 1) 3. 日 V iiFi 孙 2 T てきまりの な 5/ 1= 0 60 1 なく 事 も思 72 人 た ス ~ 程 な 几年 あ 東 世 流 115 10 代 意味 は 0 6 32 0) 恶 72, 32 3 龙 0 12 0 5 音 75 大 人 1: 37 顔をし 2 F23 : F-樂 は み 37 時 な 0 ^ 0 ~ 分 in j. 代 人 ~ IV 1v 6 5 72 1 0 1 3 100 Ji. 同 0 1 2 0 著 治 3 高 遊 日丰 卡 あ L 作 的 1= 11 0 1) 72 50 å 5 0 V 3 2 時 5 1. 72 A () -1-物 0 H. -部 1 0) 715 大 3 1 2 屋 笑で ら岩 1 1 0 上 11 は 73 12 6 à 聽 数 へて 彼 治言 名 手 0 0 0 72 案外 文章 2 纸 13 Vo Hill 心の (1) 3: 餘 12 1= 家 3 り大聲 细 息 3 思 しぶ 方言 17 は せ 3 VI 2 た 32 5 6 73 1 3 32 发 は 0 高 ると Sp 7 13 人 笑 37 は 50

3

を知 72 IV T T 1 7 夫 1 ~ 1. 12 t 人 0 IV 72 3 段 12 1 又 1 0 分言 分 CK 1. 最 3 3 115 は 後 23 IHr T. 2 5- - 7 まて 0 0 iv 7 1 死 77 人 交際 ツ 0) 1 木 7 [----72 人 1. を 0 1 T 73 0 捧 3 ジ T 3 ^ 交通 4 0 7 1 た。 72 5 1.0 0) なり (7) テ 光 IJ A " --を續 骨 22 28 17 -董 よ 與 1 ス 0 ^ 111 け 1 を捧 72 9 72 72 " 手 1 0 チ .... -紙 け 13 チ -39 は 17 3. は 72 12 -延 -1) 0 0 を添 57 1 フ 2 7 T " 0 卫 けず 1 0 T 7 -佛 活 72 1. 1 17 -tj. 1. 領 V ウ 1 0 EIJ 1 ナ 77 -1). ŀ 唐 1 w ~ 1 0 F" w IV 0 ---70 . > . /iE 713 1 X 17 100 間 1 始 1 Y 1. ウ -, :-" 及 20 本 1 ス T 1: 10 1-排 洲 E 1 け 1 .

腑 15 利。 あ た 3 思 かい 12 0 0 ウ 25 文 72 沙 年 ラ 72 雨 75 渡 6 は w 6 Sil. 通 森 肠 0 つて居 2 2 17 は ~ 2 5 B 0) 1. 陸 32 0 3 7 信 3 米 た 機 w 奥 安 外 成 X 國 ij. 東 會 1 • 東 宗光 7 國 かな ると以前 は 何 は 力 海 京 7: は -彼 淵 米 霊 軍 テ 0 7 0 5 時 深 ح 伯 著 3 し切 國 贈 0 代 w 0 0 700 3 疎 25 12 72 述 知 2 軍 か 日 0 9 0 0 5 に開 家 學 6 た書 遠 出 3 6 本 醫 72 手 72 5 知 VQ 7 12 入 紙 ورد 0 3 V 0 4 を あ 江 L 6 L 物 7, は ^ たが、 7 37 最 特 7 撼 分言 掭 0 次 0 0) 1 熊 720 2 7 8 12 な げ 數 げ 72 IJ 50 72 3 答 英 サ 72 た 心 本 733 1 5 その くべ 佛 5 72 1 不 PLI T 時 ^ 5 ^ 0 と云 思 代 文通 w 獨 田 IJ ワ . IV 3 後 3 議 I 0 于 かっ 1 1 ス 1-7 の事 かっ 2 A な 各 太 6 1,0 0 0 . " 0 + 書 人で 物 人 國 郎 藏 ウ 機 6 フ 文 77 1 簡 見 0 1 لح FIRE S 書 通 は分らない。 は 才 1." 會 لح ると隠 あ \_\_ 12 Th 1 がまとせ 1 ^ は は **一**異 ^ 1 りな 人です。 w 精 絕 75. . )V 25 . ナ T 通 發 ~ 元 力 1 iv 文 1 力; 1 L 37. 75 よ 見 3 1. 0 學 720 5 2 た 見 3 3 12 72 遺 1 V (全集第十 學 7 6 和 3 AL だ w 1 紹 一里 「知られ िंग 著 鲍 漢 F. 37 夫 け おさい 72 介 杰 年 國 を 7 を 7 III. 3 ~ 0 A 未 棒げ ---西 助 3 學 IJ. は 情 あ Al Ľ 洋 卷 Va 種 け 間 吸 外 趣と同 た 2 た 0 E 72 A 洗 12 た。 0 L 25 友 72 けり 四 本の 今の 0 畸 濯 B ~ 人 = ] 720 コ 人  $\overline{\phantom{a}}$ 手 2 人 屋 日 佛 7 顧 1 0 = In 1 力 0 لح す 本 あ デ 0 ところ -影 主 を B 南 12 12 心 7 ^ ŀ 0 0 7 人 死 3 [----あ 72 抜 亦 0 ~" w を捧げ 牆 X た 72 を 分 6 Vi 1 1 2 1) 殆 IJ らら。 は 彼 L 林 0 72 5 72 夫 カ تعلى 7 カコ は かい 事 Ti げ A 1

32 72 等 チ 0 Y L ノヤ v 殊 1 7 25 それ チ I 为 2 110 5 v × 1 1 治 ス 1 ^ IV. 13. 颵 ンの遺族 SE 1: 花 つて少 0 ため に造した事は一通りてはなか し疎 遠 にな つたが、へ N 1 0 つた。 歿 後る

w ン 工 沙 1 w 1. 最 ウ リッ 3 " 思 1. クか • ひ切つて ^ 1 5 1." 遺族 リッ 打明けた手紙 に送つた手紙 " は一八八八年ヘルンが を最も多く送って居る友人の 75 左の文句があ ---그. 0 3 3 7 一人で で得た友人であ 3 つた。

震 ラフ と云 利が V ふ方 力 カ デ ラフ 5 1 1 方言 至當 力 才 分言 デ イオ 私 てす。 にしてくれた 0 何故 友人であったと云ふより と云ふに、私が 親切な助 けと、 ラフ は、 深 カ デ S 同情に比べると、 1 ラ 才 フ 12 力 與 ディオ 1 た助 力; 和の H 到底 な 9 友人であ 比較 世 話 77 江 3 つた

ても 人にできないやうな親切をつくしてくれ 1 デ 1 才 = てかる は 才 7 T 17 . づ 1/4 3 事 为 つて 1 です。 7 L 12 V 36 1[1 70 ところが を K た時分には 人 T 55 う 殞 かっ ラ T L P 7 か 人でみの らな 71 0 デ た 1 人 0 ました。 7 急が 才 7 は 13 私 L 私 南 い、騒 1= は 6 私は何年間も日記でも書くやうに、 ませ あら 助 け 为 场 九 7 る -----L 親切 彩 い往 L 720 12 通 东 をつく 私 りま を通 0 して L L 3 72 た。 事 くれ 31 は、 位 ラ は -7 フ 誰 フュ フ 720 力 デ 12

何 利。 37 そして、 72 ラ つてく は怒つ けご は フ 7 いけ B ラ カコ デ ラ 和 フ 5 フ 72 な カ 1 ました。 73 事 つても驚くべき智慧を與 デ 才 いと云つてくれなした。 イ デ はあ 17 1 才 云 の深 7 りません。時々やけを起しさうな場合に、 は、 15 に書き送って打 い智慧と博 V ( は Fi 6 n V ない ち明け しかしその時には優しく、 心てそれ へてくれました。 やうな ました。 21 同情してくれ 氣 から しまし 不幸 時 の時 々賞めてくれまし 720 q. ラフカデ ると思 親切に 何故 腹 の立 2 か 申し 1 72 力 つ時は、 3 力 分 せまし 720 は 3 3 少 巧みに敷 7 何だか 72 時 난 せ ので、 R 2

次 ヘン AL. 老 1. は IJ 光 华 ッ ヘンドリックに手紙を送りて、ヘルンと交際を結ぶに到つた當時の事情、 77 0 短 5 自傳 を書く事を依頼 した時の返書を抄譯 する。 及

72 20 1 Z と思ふ。 0 オ 1) 72 3 と思 知 ラ F フ るや ラ カ 30 0 5 デ フ u 常時 1 71 12 1 デ オ な IJ 1 2 私 办言 2 才 2 ス は = と云 は途に迷って、 る U 그. 1 72 0 つて IJ 0 3 7 1 2 文 ス 77 或夕 人で 夫妻 17 3 急に家が分らない 方晚 L 0 たのは 家 72 餐に 12 11 2 \_\_ たが 招 八八八年の ス V 8 た。 E ス U ので、 何で 1 ラ 冬か IJ 1 B 1. 2 遲刻 九 を通 ス ら八九年の 夫 月 して じて かっ 人 -は 死 y 月 た。 赤 頃 ラ IJ 7 フ までてて ス そし 南 カ 0 ウ デ

72 id: 几字 3 らに ふ程の 困 1= カ %: -10 1 種質 つて Total -7" 111 3 1 L 才 1 朝出 通礼 見 に紹 720 寺 だけ TH C オ 送りが 何でも 居るの 0) これ る機 纸 がどん 沙 しこん 介する は、 よい け 12 方: 會 てら同 な を察してそつと「今夜てれから外 77 スらな だ な人 大 A ラフ 私 を如 いから(獨逸人の通 つで 技能 ? -共 それ いから 沙 フェ 何 行 0 10 0 ひてあ 交際 に喜 逃 好 デ 1 致しませう」と云 は さて、 1 かっ 伍 つた せる ら翌 の初 才 んでラフカディオ 13 固くな (1) 0 から、 が、生意氣に氣取 宿 次入 年 まりてした。 又どんな に出 の赤、 夫 信者 を招 つて、 そん 力 Ñ つて の例 少し W 日 vo 何も云 7 な て、 本 方 それ 人々 は 見た。當夜の INT. 訓 友祭 へ出 月會でした。 晩の へ行く約 0 U V Vo はな たので の居るところへは、 つた人と、どこか冷酷なや 力 为 發するまでは毎 かい と云 約 h ら或ビーア いてて 東などをした。その だてせら ム事 3 つた。 東があるが 納止 つた なんなら又途 2 たっ も分 上淑女問 それ " 为言 私は --ウ 週二三晚 0 たの 12 は 分程後に 、それ てん 連れ出 12 の文學 -> 7 を 温 人 フ 0 5 迷 つて は 73 TI. 晚 は、 歌や 是非 2 私共 5 一 は 必ず週 は 12 翌朝 な 1 -7 12 دن ラ 1.1 111 才 フ 10 ý. フ 5 0 71

3 1 " 12 於て、 ラ フ カョ デ 1 オ が最後の 夜を如 何に過 したかはつきり畳えてる

=

7

4)

1

13.1

0

1

72

その

贮

TI

1)

1

ス

人

は

事をや

2

ラ

フ

73

0 フ ~ カ 中 T 1 7 h 向 ラ そこで、 ち寄らせた。 没 2 デ 此 八 1. 7 フ 應 つて立 共 70 フコ 1 用 -1 ナ 1) した。 に停車 に敷待 デ それ 才 ッ 72 双ラ 化 七 ラフ 1 に遇ったのはこの頃であった。後一八九〇年ロ 學 年 つて行くラフ 7 それ L フ 0 豱 才 かっ 場 私の ら私 カデ 工場を設 遡 6 かっ カコ L 0 12 デ た事を覺えて居 承 力 75 語 L 赴 兄 1 イオ 父の はさきに 5 渡 話 るところ 6 いて…… は を 才 力 が泊 家 八 一得て午餐に敷人の客を招 113 W + は ディ 八 R は て、一 七 H 歲 人を喜ば 太 オ 行 四 25 つたか、 彼が汽車 ルバニ つて、 年 オ t 0 0 る。 八八八 0 事 n 力 時 は、 72 6 方言 チ りか しか どうか覺えて ラフ = せ 氣 改 ---7 に乗 华 る手 17 1) 彼 分言 カデ 0 し私 ら八 は = E Do らて 0 \_\_\_ 腕 3 つて日 哩程 1 1 八 分 7 一八 大 は オ ラフ 77 屋 六 あ 11 0 V た事 を待 没の 17 八 77 つた。 3 か 離れたところに \_ 配であ 力 1 出 刀 入 华 ない。覺えて居 方 ディオ " てあ ち受けて、 7 年 = 0 ての それ 2 此 0 7 ~ つた ユ 1. 災 行 つた。 間 化 0 最後 學 と別 2 營業 保 < 30 3 のとで、 0 險 1 ら兄と 8 0 或會社 學 ある 途 を見 见 0 L ク AZ 0 御 る 中 事 は 72 h 州 3 . 题 業 から 送っ 私 この 0 0 弘 オ 2 才 5 のた 走 派 ルッド 分 t は 失 は 12 才 w 從 敗 想 な家 110 ラ V IV Li と云 23 私 = 41 12 フ 0 L J. バ -0) 1 H ~ 21 1 71 命 力 1 = す アト 1 见 12 だっ L 12 3 本 13. 0 生 12 办 立 72 25 沈 72 0

ラ

Si

育 2 Z ラ 0 75 怒 (1) 瓦 人 > 寫與 b 12 か 江 12 17 Tr. 1 0 力 1 1/8 73 72 75 7 114 216 11: 1) 0 と考 を教 " 72 かっ 0 \_\_\_ 75 [---1-銀 0 1/2 于 て、 2 114 ゆ 行 ^ E (全集第 7 i F 3 ~ 1 最 w M: 洪 1. 後 山间 1 元 等 + -1 まて 人 けか 仲 12 -卷 信 Ti 0) m 悉 四 答 稿 文 任 13 6 人 () \_-通 11: 禁女 119 9) L -HIE 75 江 家 は 类 1 續 لے す -0 Vo 25 \_\_ 嘆 礼 批 あ [4] 八 從 Vo 72 體等 息 は 評 3 九 III. を特 发 ニハ 0 1 1 1 72 A 結 12 JE. T [44] 恢 为 33 3 5 今 12 拾 係 7 0 L H は 720 迩 ^ 7 7 1 12 术 0 新 T 2 0 到 ス 著 72 きた 居 大 1. 0 F 75 TE 人 0 17 1 1 ツ 返 --0 12 居 私 11 寫 :)[: 赴 -7 3 は、 年 H 和 कु 分言 IT: 15 30 化學 2 汉 黨 L 引 L 0 735 員 ~ 道 後 A 1 12 IV 2 2 0 1. 32 胆 1 娘 ブレ h 72 25 3 THE 1 途 0 分言 江 3 0 师 II. 親 文學 0 H 0 有 元 本 72 古 45 12 ^ は を 用字 13 IV 3 親 0 遊 順 失 素 戚 1

は 冬 計 1 ナ -を ---ス 州 -10 八 詩 0 助 IJ 0 八二 \* -1j~ 17 一大 作 2 fiff) 17 ~" 年 72 主 6 ス 1 文 23 0) 2 1 0 冬 12 3 7 -70 E -淮 書 ス 7. 0 3 50 デ h 7 . 1 E 1 0 1 E 新 72 25 77 ス 1. 72 -7 ラ 2 ウ " 記 1 咨 0) ~ ŀ 1. P ツ w 5 0 涌上: な 娘 \_\_ 1 P 0) 25 2 -7. 0 FE 文 7 1 6 人 3/2 1 7 3 2 1 を渡 た。 P.P. 夫 ..... 人 " 小字 八 最 六 12 'n ^ 初 移 は 1 IV ---風 年 南 2 は 1 300 \_\_\_\_\_ :11 7 膜 E 现 \_\_ 1 記 0 月 八 餘 考 -爭 0 八 を 6 P 0 ---ブレ 72 L w FI 好 進 1 12 的 5 h. 12 T 3 车 1 1 73 和 石皮 ----月 交 72 產 12 際 9 1 L c==-健 3 デ 72 0 = 求 1 领 ス -3-12 8 12 1 E 1 121 :1: 72 IJ B 3 文 家 1) 0) 7 T

ñ

-

^

iv

2/

0

遺

族

3

訪

問

L

72

京都 7 4: 本 は遺 7 日 y 本 35 沙 1: 2 年滯在し 六甲 雜 來 族 婚 H 1 0 誌 横 72 L 本 ナー 0 4 ili 72 72 12 w 0) 12 夫 25 的 渡 1 17 72 0 413 2 1 2 ^ めに、 知 この 死後 年 T 寄 あ w 妻帮 るや か 1 0 2 事二十 た。 人の著書は以上 大 选 0 らに 外の雑 JE. 0 死 L 720 後 --IIJ 7 治 かっ な 四 \_\_\_ 誌社 傳 時 大 6 0 华 四 記 約 T 間 17 JF. + から出た今一人の婦人記者と世界一週の競走を試み 09 7 几 四 及 \_ ^ 年 30 度 年 CK 歸 0 年 非 9 米 0 『傳記 1 大 夫 僧 後 0 た。 と共 12 IF. 集 後 H 天 及 皇 この 木 77 ^ び許簡 二册 八 w 25 0 111 た 界 日李 來 1 1 位 ---75 ---日 = 年 集 週 グ 式 2 同じく ---ラ 拜觀 0 本 0 途 0 月 A の外に、 1 を紹 中二 手 1. 京 0 チ 72 紙 8 阪 70 介し 度目 1 ホ 地 ラ 方 12 12 つぎの 三度 たの 册 力 13 IV ス د ن を 6 H 0 東京 小説と随筆と紀 H 編 ウ 1 17 太 祭し 滯 か 17 12 Z と松 夫 渡 " 0 在 क्ष 2 72 72 2 1 島 -][: 7 0 0 70 た時 12 1: 求 B 1 -5 ^ " 約 京 7 H 12

A Flying Trip around the World
A Candle of Understanding
The Secret Life
At the Sign of the Hobby Horse

Seekers in Sicily

行

がある。

" 1 " ^ ス 0 12 25 70 1 此 15 1 1 2 1 (1) たりする 人 12 15 5 - ,2 傳 H 1: 記 本雜 2. 家 から 110 111 あ カゴ を捧げ 3 P IV との て居 剧 係 る、 に比 ^ ル L たり、 ン とこの 又さらに 人との友情をデ 進 R 1 15 70 1 テ 1 • デ ヤ

1)

他 11 III 内 1. 3 木 SE 0 装飾 []] 简 州 : 1 なて 力 -13 3 1 1 能 と木 泉家 de de 衙 ナシフ 1 ル · て居る事 3 111 \* 多 1." 10 鄉 ماد 智 万多 --V 0 ス 0 念 -晋 さな 0 1. 得 恰 泛 1-際村 紙 Ji! 111 ラ 3 0 L 人 も聞 72 B 0 1 EI 力 -11 は 3/1 か ず二八 0 1 3 0 7 ~ 13 装 5 和 \* フ 歸 72 iv TA. 72 折 10 飾 同 (1) " 1) 1 0 使 17 1 1 3 5 (.) 0 10 720 夫 用 取 72 1. 後 見 1.57 -6 の歿後 720 1 りよ 21 31. 12 + 1 化 玉 大 T \* 形 2 12 7 1,11 せて 野宅 記 往 より 夫 2 ス q. 3 省 0 1 ク 人 0 -を造 は 居 茶と羊羹と 1 は 時 12 1 る事 りその 3 H そこの 夫 遇 何 0 承 0 人 32 Vo ~" 0 T. 知 8 た。 3 は 72 8 羮と水飴を 邸宅 大邸宅に居住 大の 1 12 清 計 7 お 在 Co る宏壯 るた。 7 音無底 征 0 中 夫 H 3 餘 \_\_ 0 人 水 室を 720 好 6 詩 分言 75 月 九 0 問 次 日 5 H と云 る郷宅 さて 1 木 2 後 200 太 ---于鳥 7 0 本 小 利 料 桐館質 製 ふ名 F あ 泉家を 7 用 木 0 を質 る。 0 3/ (V) 1 模樣 大使館 11-3 間 1 2/ 3 通じ 茶 处 記 0 P -5 TI と名 け 排 沙 者 0 1 0 質だ て、 0 あ 湯 T 12 剜 は 0 人 歸 づ 3 7 牛 以 H 明 なを とえい 短 П 本 け 进 池等 清 は 0 水 風 T 1 14 勿 [/2] 時 0 形 橋 47 П 1 (1) サ 0 T 13 0) 室 " 木 H 道 [14] 0

招 S 72 軍 縮 會 議 0 當 時 加 藤 德 JII 全 權 2 0) 他 0 人 R を 呼 h た 9 L 1 25 12

ワ 水 6 办 PH 1 は The 25 心 B 記 內 17 か 趣 飲 m 江 客 3 大 ---Æ 0 移 -[3] 者 主 < 装 1 账 0 5 TE. 0 な 住 72 0 は 世 1 珈 r 72 0 --0 して 琲 7 SF. 氣 食 夫 堂 な 3: 0 と答 どそ 玄關 まべ せ 7 六 物 人 大 t's 存 約 音 逗 月 12 かっ TE. 25 h 命 一年餘 げ 無 十三 劉 自 0 r]ı 12 留 並 32 ^ と云 720 3 分 ~ 外 は 木 7 L 年 な 17 2 凡 は適 L た。 7 0 ----[ii] 給 0 12 好 は 0) T 力 V 0 後、 排 事 恶 別 720 家 Ľ A 當 か 蜂 麗 迈 72 日 0 12 7 V 0 2 雀 な 今故鄉 留 氣 な 好 珈 男 办 7 0 H 7 0 7 J ; 农 3 法 本 琲 53 分言 (2) 女 シ 祭 重 分言 12 72 廊 大 0 3 0 ^ 2 0 理 41 な 飲 夫 浦 づ ヴ 力; を 5 召 L h 文 3 7 通 物 T 人 6 使 は 石 云 V 1 事 見 n デ 温 (7) ~ 分 25 0 不 0 0 0 7 對 3 ま 妹 30 似 クト 町 =. 1 南 =E す。 7 す 辩 問 7 3 X 0 0 合 ザ 12 を と思 州 夫 た 濫 3 は な 閩 か 解 ラ イ 12 粱 L in 人 私 3 炒 6 = ッ 0 为 夫 25 72 72 だ 達 1 食 5 2 7 3 飛 720 分 け ば 72 6 与勿 ^ 人 理 . 11 CK 2 解 數 6 分言 交 は は 力 才 0 は Otonashi-An T []] 剑 7 ウ あ 7 日 H 5 餘 は 新 道 同 0 200 本 とて 2 3 す 3 0 I 築 情 滯 1 か 0 胖 1 0 合 な 頃 L 茶 ع 何 當 記 12 F 0 在 13 祉 V 72 関 あ を を 2 長 老 1 0 22 は 計 邸宅 70 問 然 飲 飲 2 雷 thi 0 0 は 0 は 出 去 事 娘 チ 12 ^ h は T 八 な 夫 に移 を 記 分言 場 72 ( 力 A X 0 日 P 1 深 者 事 7 3 本 的 5 1 所 12 12 7 0 間 滅 招 < は た 0 2 w あ 1 質 7 絲 Thi 感 夫 72 か 南 か ス 3 茶 居 15 2 チ 22 A は 1 2 0) 0 32 自 n 記 3 8 2 72 0 7 ウ 22 か T 工 永 分 20 11 數 0 省 72 氣 R

大 ح VI IF. 7-1-この外交官と 7: 热疹 人が二人あ 11 195 CA.C. の中央 11 はとの 小で 30 公論 なけ 頃 ح れば 0 れは皆ラフ 15 米 11 なら 國大使 た管川 ナニ 常 カ V W. と云 原 デ 1 0) 男の 才 ふ熱心な日本 「文人怎 135 6 ~ 二人の貴婦人 ル r.j. 2 提唱 の感化 50 と題する暗 きの米 15 よる と云ふ 0 人 0 は ださらだし は 华 1 3 ス 10 人は 15 一或合同 0. と云 3 7. ス ム小意味 17 ある外変官 . 3 3/ 1, 2 1 Æ アの 角が から

人はウ

ヱッ

ŀ

ŧ

1

7

夫人の

事で

あ

7 3 大 駐 共 5 九八一九 南 班 在 12 1 1 À 0 ラ 力 w iþi 军 1. 七——九〇〇、一九〇二—— 570 は 内 1 0 6 1 0 12 泛 分言 0) ^ 17 7: 生 際 紹 (アメリ 人 ラ w 2 0 介 畑 12 る 2 と同 初 狀 6 た。 0 カ まり 富 を 32 0) -兩 携 加上 R 吊车 八 長となっ 主 親 1 日 町 ^ 75 計 3 7 本 時 は 少鳥 横濱 0 代 P 2 水 72 てあ 5, I 3 ラ ナー 八正十二年] 影 最 w IV 一 大正 [6] ラ 0 0 ----0) 2 たが 八 ラ 建 地 1 五 十二 位 物 1. 1 ---影 退職 と運 か  $\equiv$ 1. FI 华 年 6 ٥ ^ とを捧 木 ボシ 九 命 九 0 w 六 後 12 住 月 テ V 7 月 駐 は 共 12 日 L \_\_\_ しず 在 東 12 1 3 本 72 ~ 3 京か ~ 72 0 25 1 1 1 3 R -V I 72 震 永 シ 4 ツ 7 ら遊びに行 55 1 1V 合 0 數 30 ヴ 7 7 0 L 0 华 1. 7 あ 時 0 0 I づ 72 1 8 食 <u>--</u> 0 0 P 事 ナ 散 6 72 w 州 を 0 步 ~ 米 後五 て一ホ 國 共 1. 大 2 为 ス 12 TF. 海 7 17 0) 6 回、[一八八八八一 軍 1 は プレ L 人 72 E テ 4 0 w 0 2 给 主 ル 7 横 0 ス 丰 ラ 從 IV 大 2 12 者 ブ . 泊 1. P 2

すて --北 起 17 15 江 陽 は < 0 M 7 3 1 TIF 被 ツ 0 益 市 Si 好 八 13 57 3 E 0) 1 T. 出 18 な 72 年 F 3 務 12 7 -カ 夫 1. 版 1 官 流 忘 笑 邻 だ 兒. 3 ^ 2/3 1 12 を 1 版 1 3 麂 B 7 0 步 か 講 港 開 物 30 ナ 權 事 72 な 为言 " 1 0 L 72 72 0 (1) 等 1 か 在 12 は 7 7 72 藏 72 1. 記 え 41 0 ~ 12 1. 15 0 7 計 12 31 2 署 最 12 た 7 1 21 40 開 版 依 ま 力; " است 初 原 21 1 ナ ^ 稿 賴 うれ 3 標 0 0 2 " 13 0 w 11 12 57 元 食 1 を 0 す 龙 72 0) 1 1: 1. 2 47 道 は 3 7 Å 什 A : ×° 1 0 力; 0 グ \_ 牛 部 7 1 31 讚 1 事 制 鸦 7 0 1 7 ナ 經 前 3 17 族 南 3 詳 ツ 111 < 穩 w IV -Ve 亚 111 ッ 1. 江 永 歷 县 1: 江 嫌 0 0 77 を 均 300 五十 0 後 72 < を 为 は 受 0 3 " 1. 6 12 72 見 HÎ. à 1 け 73 惡 Fo \_ B 1 織 割 道 汽 取 だ 力 --3 为言 < 1 6 X 0) 以 灰 渡 彼 け 5 资 35 1 ナ 72 來 w カン 1-L は 3 نيا 3 金 1. 6 H 2 72 IV L 0 0 快 1 72 72 ~ 57 L 3 は 出 ~ 0) 0 15 FII 時 3 1 0 詩 南 事 72 11/2 1 为 は ^ 税 강 狡 3 時 耳! FLI L 人 12 は 11-0 2 ^ 涉 と云 を 1 を 外 w 12 6 1 一人 72 23 ^ 营 得 2 求 人 1 5 0 w 72 21 石品 な 任 彼 灭 保 を 32 8 0 5 殊 1 かっ 湾 13 0 か 72 72 は 子 瓜 力 21 何 1 17 0 \_\_\_ 普 6 原字 言於 次 3 3 = < 多 6 ^ 72 部 遺 ) 訪 雏 巴 2 語 源 か 13 IV 0 ^ 分 梅 72 族 誾 h A w 3 L 0 1 4 3 明 7 12 0) 0 証 17 T 57 L 分言 2 17 高 利 百 T 程 紹 弘 次 0 足 大 -= 肝宇 は、 自 價 Ė 書 四年 = This 3 25 方 介 僅 自 死 --L 21 0 0 後 当: 分 愿 2 を 室 30 营 說 訪 分 72 Fi. は 1 32 10 73 は 11-12 B 外 3 年 为言 0 7 12 ---72 2 な ^ 8 -6 訴 FIE 72 25 t 虱 S Ti 庇 10 57 分 晋 (2) 13 5 意信 洪 1 は、 Ti छ 7 於 72 h 時 な w た 13 0) 6 9

^

12

見 常 想 弱 5 Mi T 3 主 1 2 1 自分 は 50 は 3 北 李 多く グ 0) 0) Vi E 32 4 TU 沙沙 1 八 0 三十二月 加 本の m 75 け (V) フ は 3 72 3 ^ な 强 III. 死 2 彼 3 L 力 0) たの を挫 啡 後 と常 した 0 0 3 彼 ウ ALS HIS をし 造族 力に 1V 133 0 力; 0 1 ~ 古 ナ () 用字 73 H 2 泽 72 II-3 と ~ を 富 て負け かどうなるだらう」と云 じり 水 は 1 w 殁 と特 汉 30 學 他 てん 丰 21 0 JE つてそ を愛 生達 從 泛 ľi 5 72 2 1 0 12 家 3 造 72 人 12 6 ン 1 1 116 は、 THE STATE OF T 彼 Aji. に 0) 0 0 1 L 事實そ 一發用 炭酸 部 \_ 艺 狀 2 Sis 1 [in] は 0) の講義筆 倍 0 つて 3 を 不 な ^ 水 まて 開 通 ガ 帳 以 正 -ル S を悟 を借 人 3 6 ラ 0 .t. 1 40 をしか飲まなかつた。 契 記 當 版 12 11. 3 T ~ した。 と云 なっ 約 時 り受 il: 73. 1." U () 0 律 A 野さん 整 0 0 80 ^ 1 0 は 理 け 7 能 72 被 72 0 w 木 な義俠 それ 米 0 テ 72 親 日寺 7 121 から 0 は 2 て、 (1) JV さらてあ الآيا 5 72 米 0 世 な観 1) 23 Ė 分 1 相 2.5 も彼 東洋 ら翻発筆記 3 源 21 6 10 (1) 5 0 な 费 0 加上 ケ 3) 1 0 9 人 或 3 艦隊 1 17 合曾 長 ル L は 1 シン 720 = 1. 72 2 3 B 雅 非 1 V は 代、 刻 近 RL 0 در E 5 75 0 大丈夫、 0 万 ~ 主計 を不 額 刻机 हे であつ イ 111 3 12 小 取 入、敵として 情 12 0 つて 火 L E' 版 IK 1 1: 戾 逻 災 ス .) 死不老の泉と稱して 方言 長として 3 v 心配 た。 1. 闘する記者 したっと 產 保 味 原之 は 3 2 を使 7 を 月3 險 與 契約 25 災 0 ^ II. より 人 は 及ば ~ 恐るべき敵 0 0 12 -强 7 The state of 飲 72 72 0 1 70 0 等 簡 料 211 23 友情 江 为言 36 S 1 11 活 晚 原 0 0) 班 V 進 111

日本のために宣傳する事を忘れなかつた。

と云 說 在 3 H 18 ツ " 18 13 す 0 力 2 \* 彼 V V V 7 P 人事 達 " " " 3 東 为 2 3 ۴ 分 事 人 第 1 1 F 1 京 あ F -1 1 ただ 21 25 ナ 0 2 ある。 と云 た。 あ 汉 米國 믿 向 w 時 2 と云 つて 2 偶 1. 0 た 間 公使館 然落 滯 は 7 12 ^ 談 5 2 居 )V 7 相 在 " 118 話 談 る。 ち 1 iji ^ と約 それ 7 V 12 w 合 す に謀 の著 0 F 驰 ツ 3 事 そこで 1 0 1 たや b つて遊 項 事 つた であ 70 は 書 ナ は L 6 7 は細に 5 歸 720 5 ルドは 倡 土 0 勸 が絶望て つた。 國 だ樂しさら 然 臞 金 12 3 大 筋 0 曜 つく 6 して大統 池らさず讀 0 一利が 書通 午 和 å E ヘル 前 あつ 5 12 るよう 720 大原 3 25 12 2 ヘル 2 領 17 72 來 18 0 12 か 事 紹介 て、 外 んて 0 愛讀 V 2 1 件 0 は ッ ただ を騙 720 ねった。 と云 私。 ズ は 釜 客 ŀ 者 ウ 進 0) かい は 12 0 蓋 はずに 終 縵 したのは前後唯一回、 工 行 0 就 シ L L 720 日 P w 屋 3 12 0 て、 F 15 0 沙 賴 望 木 Z 17 みとし 戶 2 駐 V んだ。 21 " 遂に 機濱 ろの これ こて 立ち 1 在 ŀ 72 米國 話をして共 2 13. は 72 紹 て當 1 12 7 博覽 0 公 11 爽 " 介 公使 0 部 7 7 な は、 時 ス 7 0 3 機 ヂ 屋 ス 1. ^ ^ 人 ての時だけ C . V E ナ ル 遊 12 3 0 77 チ ^ 用程 1 1 7,5 1 1 興じ 談 私 w 女 0) 2 12 3 iv ~ 嫌 遇公 は T 1.0 か 18 た 清 は は 2

てあったこ

と云つた。

[7] 0 1 ナ P F " I. P n な 2 70 F. が最後まで変際交通を續けたのは以上少数の人々であった。 7 ^ V 12 3 1 1 12 1. 於 は 0 Vi 安人を多 7 10 ッ 如 ス < 0 く作 ス テ ^ 1 らな w ヴ 1 0 力 1 生 ス 0 た。 7 1 12 於 ただ 3 死 H 後 0 己和 77 加 到 1 等少 3 まで歴 数 -} 1 0 人 c L 12 2 は 12 ス 談話 0 IJ シ -1 1. は上 30 亦 0 0 ス 1 手だが 72 テ . 1 = ヴ ル 交際 7 2 1 0

文通 思 に 2 37 0 3 は 場 72 到. 思 0 と云 m 合 線 對 L 叉そ U w 000 及ぶ 12 な 0 1 堂 5 分言 如 は ふ意味 0 41. その す 著 < 到 多 3 3 加 L 由 大意は 何 5 文通 淤 1 チ B 0 色事 12 Ħ 古 訛 友人 工 交際 1/ 25 3 明 20 を決第 つぎの 對 水 0 36 18 ill. L 0 il が絶えたやうな V ^. 2 如き關 て返信 8 T IV やらて 0 あ 居 12 1 說 捨て 0 0 30 をし 係 720 à 明 ある。 を維 5 拾 72 方言 と云 あ な 記 16 7 る。 持す 岩 た S 長 事 と云 柄 法 2 5 刨 2 事 る事ができる。 7 親 これが恐らく最も至當な、 3 ち絶交のやうに 初 3 は 點 な手 0 この 12 は ^ 於 紙 w ^ 年賀 \* T w 2 書 日 0 2 張 傳 2 本 0 V 見なされ 0 と云 0 た 場 記 習 华 人 合 家 價 賀 3 7 は 75 のな 簡 狀 は t ----叉同 る。 門 と云 度 多 2 書 な習 10 3 7 情 1 ところ 3 文 かっ 0 慣 便 なく 艘 通 かっ ある ĩ 1 利 12 L 0 絶えざ 江 な 部 ~ 12 物と は 智 3 w 3 們 1

2 人 は 弘

ľ 拾 Ŀ 見

なり あ 國 冷 3 0) 3 1/E H す は 2 72 つた。 3 力 友 131 1 ni i 21 舍 0 -3/ を脱 に聞 來 4 12 計 5 7 \_ 1 L 1: 7 3 修 ち 2 7 んて その える。 週つて かい 1,1 72 活を背景 け ナ ٥ 日 in L る。 文 1 2 木 3 取 ~ ^ N IN. テ 1 EE 3 12 力: 幻 見 满 1 12 为言 想、 12 7 ---0 1 ^ 波线 --7 72 12 二 電 時 为 0 w \* 友 L 年 V + 日 37 化 . 7 鸦 な 1 人 た流 積 年ぶ 常 3 感ずる。 32 0 3 1) を喜ば 後 V F, は變つて居る。 1 1= 发 0 T E 女中 エルル 行兒 ても 3 人に 7 活 111 7 ユ V 12 21 21 1 3 と 1 为 な ての 0) 粉 音樂 る 111 物 0 E 35 かっ 周 72 0 な 5 0 8 関の 72 0 32 友情 人も自 友人 批 E 時 2 記 à 5 72 72 彼に w 书 3 計 空氣 は L 7 話さらと思っ を吐 とな 0) 彼 家 分の 美 72 v は は 書き送 ~ 7 イ 文壇 は 源 に少し不安を感ずる。 ^ 0 IV v E\* L 人 友 7 しようと思って ル 3 72 1 樂壇 0 Vo V 3 人として占 7 つて 为言 E を出 思 111 1 12 ^ T \_\_ た十分 111 界 E" 夫 一の流 居 w w 2 沙 0 1 迎へ I 分言 る。 1 . 記 IV 力; ---行見となっ は オ あ て自 を書 0 ~ あ 华 有 ^ = 12 2 す 來 0 \_ 0 0 た。 w 工 IJ 文 通 た 的話 た文 5 1 3 P V 1 . 72 5 4 手 0 晋 力: 才 1 は す紙 紙 T 家 ^ 12 は 人 IV 樂 = ス 日 次第 は、 w 7 居 0) 12 IJ 25 7 12 当な 水 1 分 1-3 泊 T 行 開 0 印字 7 12. 0 12 12 友 寸 23 才 0 1 10 AME. 部的 < な 見 L 人 720 T る著 12 ス 1: 顿 なつ 72 31 32 かっ 力 1) は 着 72 久 な 0 らた T 述多く \_\_ な身 たと な 0) は普 7 0) カン 1 家 < え 砂 ス

7

1

5

テ

w

フ

1

4

0)

F.

7

P

w

6

1

1

12

1.

は

III

科醫

7

30

ると同

時

13

歷

學、

文學等

0

著

< 詩集も出して居る。ヘルンがヘンドリックに書いた手紙につぎの一節がある。

云ふ事を真高目に取ってゐた。ところがたうとうこの人は私に妻が友人の嫉妬をして、 どうも私には北方の人の性質は除り分らない――昔から分らなかつた、いつでも人の 事を云 かどうか、 **ゐて貰ひたくないと云ふから出てくれと云ひ出した。それから金をくれて──實はそ** h 頃窮 て來た 君 約 は覺えて居るだらう、 してわた ひ出すの 0) ケ月 村談して來給へ。それから歸つてその結果を報告してくれ給へ」と云つた。 で行く気 わ は傷 からー・「ニ 72 辱だ。 になっ 分言 30 る。 72 私はフィラデ ただ君の世話をし この ユ・ヨークに行つて、もう一度熱帯地方へやつて貰へる その 人 は に宿料 私 12 N フィ 來 を取 たいだけだと云つて和手にしなか てくれ、 アでデ つてくれなどと云ひ 一夏を一緒に 3 ーデ 0 1 過 シ 出すと、 した 1. と云ふ醫者 V 力 0 そんな た。

され 1 催 促 w 337 ٦ w て居る事を考へても見た。 ンは ため た時 この人か に著 池の ら借りた八十弟のために藏書を預けた。日本に家てからグール 助けもしたので それからさきの事 あつた。グー は、記者が序文のうちでグー 12 1. 0 近視 12 フィラ 闘する論 デル 文に フィ ア漂在 n 自 1. 分 k. 0 は 著書 かっ 利 1|1

用

6

-ラ フ 73 ゔ 1 大 . ~ w ンに開 L 7 の解 題で述べた通りであった

25 院 テ H 於け 1 本 L H 0 12 なくな 水 る最 交流 於 12 て妻子 尚 商最 12 3 つた二三の は 外 美の 瓜服 0 人 0 あ 思想をも つた [1] 1 72 例 標 为 して ヘル は 游 居 つて蹇 -1 流て 96 12 3 日 菊 取 すて は 本 夫 つて 37 人 婦 に逃 は た人の精 X 17 12 人 は 生 べた。 對する態度 不快を感ずるやうになったで は 神の 嚴調 F 傾 な具 × 向 リ ない は 73 力 E 日宇 ^ くあ IV な 10 物 1 0 -法 るべきであ ^ 道流 あ w つた。 1 して は あ 知 それ ららっ らう。 らな F. 王 力 w V 为 3 0 交

は 書精励せしむ 體を理想化して後に煩悶した事 0 720 多く 短所 n る熱心 1 は云つた。少數 を捨てて長所だけて、 は軋轢になる。そこで昔の賢 三全部 と相待つて、 かい るに到 然らざれば無しと云 つた の例 晚年 のであ を除き、 卽ち人の のヘルン は つた。 チ 多數 人は交際を捨てて孤獨を選んだ』(企集第十三巻四三二) 工 ただー ふの をして一切の入事關係を絶つて、専心一意著作 2 の友情に對する失望は更に大なる原 バ 为 V 2 方面だけで変際する事 ヘルンの行き方であった。 0 解釋の通りであった。 は ^ 4 1V 一人と人との關 方面 ンに 因 卽 0 13. らち 72 てきな 著作に 3 12 12 刻 لح 係 全 为



し義務に忠實 化しき一 文章 娛樂 生 『刻苦精勵即ち天才』 趣味 二度年の限一つ 手紙 過の) 愛 凡ての印象を深く受ける 草木の愛 たえざる 推敲 進化論と輪廻の説 一心不飢 為細胞經 寸陰を情 夫人。 夢文體 助力

の分 IJ 肆 ---力時代 から クレオパトラの一夜、 は 15 11 四侧 力 じく一年 つたのでそのままになった飜譯二部、平均一年一冊以上になって居る。 (一八八九年まで)に出版せられた書物八部、 0 日 本も領噺を除いて十二部十三冊。 0 平均になって居る。 松江でも、 その他』(一八八二年)の出版以來、小説、 熊本でも、 しかもへル 殊に熊本では著述の暇が思ふやうにないの 明治二十三年から三十七年までの ンは教師 雑誌に出た小説一つ、引受け として或は新聞記者とし 紀行、 翻譯等 日 ---本 3 時 P 匹

年. 化 許 ×

1

V

つる

多忙であった

時 1 製 神 百 週 12 -出 た 時 力; [8] 2 0 5 5 -30 過 42 毎 は 日 請 \_\_ 義 欄 7 0 記 あ 事 2 を作 た 0 6 て、 如 2 ば な 0 準 6 備 な 力 12 要 0 た。 す 3 時 頭 問 京 C. 0 13 は < 大學 江 0 为 受 0 72 持

二、度、 r 事 便 は め、 7 0 Л III. 然 か 絕 思 13 家 床 4:1 72 は寫 2 えざ ふや す L < 12 な な 你 ~ 述 た。 -0 人 打 あ ~ 具 3 25 25 かっ 0 ET. 72 た 近 不 25 沭 を 0 0 0 L やら 問 72 0 2 720 加 飆 满 暇 3 ~; 5 2 의다. め、 13 2 ( 力; 72 この 27 阅 72 à L あ な = 答 0 失明 際 近 7 自 3 0 5 詳 を 111 1 \_ 視 身 72 7 0 度 隨 L 見 25 オ 南 1 0 は 4= 庭 更 かっ 1 出 0 1 自 w 2 電 72 3 12 然 15 1 T IJ 0 0 た 光 初 1913 は 思 7 \_\_\_ 0 \_\_\_ 服 治 劉 角 瓷 规 0 ム様 石 1 2 膜 盡 10 は 火 idi ス 0) ۱ر 時 力 極 0 から 0 0 0 12 1 28 Ŀ 如 人 代 凸 さ 3 如 於 デ 旗 く映 < 12 7 かい 7 C 1 行 --年 2 接 あ 强 大 1 5 丰 力; ずる 12 す 7 C 度 江 1 0 0 P 3 3 25 人 3 72 列で 物 0 37 とお 均 3 詩 72 象を 沂 問證 江 プ 瞥 2 结 ---は 0 视 3: 63 7 - 1 度 12 辛うじ 見 2 12 あ ^ あ 云 述 は は L 2 か 0 眼鏡 H 7 0 6 0 は な 72 作 て寫 720 6 1112 32 0 15. 分言 3 た 鏡 特 を in 0 な -始 さらとす 使 23 ち を 别 25 V 5 12 容 IN 12 祭 用 ただ 0 な ~ 讀 坳 侵性 别是 5 かっ L 12 3 計 2 風 111 を け 7 全 ^ 1 見 る 尔 著 采 7 2 w 2 L 0 作 衣 3 居 福 72 III 眼 37 1 片眼 時 膜 应 を 服 3 0 0) 0 から 等 殘 哥 左 0 0 人 不 夕 鏡 3 क्ष 25 自 L 0 0 w 觀 部 T 朓 は 1 は 即 は 由 1

休養

せ

加

ば

ならな

かっ

0

た

眼

科

醫

ガ

1

181

F

は

~

w

1

0

南

0)

弱

V

服

力;

あれ

范

け

0

害

作

12

と元 1: 2 1 江 3) de るに計 30 章にむしろ 11: 1 = 17 43 つて この 的 2 海 4 2 込富人町の犬の記事) 13. 正の時、 0 を経 三倍 じてもよ 0 ないと云って散歩の時でも放さなかつた備忘録に『霊の 1-以 72 居 V: てあ 为 1-500 ^ もそ 刨 作り直し、 推 學生に對する教訓 ルンは遅筆であった。筆は織り勝ちであったといふ意味ではない。 て忘れ 一氣呵成になったものが多い。インス さらに添削した。 高 その ち 5 九 0 活 うら られ ま 削 度 ただヘルンの推散が長か (全集第十三卷三五二) 堂 して第 (詩歌ならば五十度)直 改めたから 25 25 た時分に 自分を動かすところが L 为; た。 \_-回 し、せねばならない。始めて文章を批問に出す人は、 であった。 改め もとより出版になった物と餘程變って居るが鉛筆で走り書 添 0 一印刷になって後に直すのが、 削 原稿を作 て讀 部 2 み直 の時 カ jν つて つた。「羅殿のある文土でも、三度は書き直 3 -17-2 は、 しても完分とは云へない」(全集第十三巻一七〇) 13 室 3 かっ 內 5 云 れば、 加 F. ての時は 75 つた。 < 推改 側に 1 徘 徊 必ず ションは書齋にある時ばか 既して してれな筐底に收め L あ ^ 天下 3 n 7 作者 日本」にある 的讀 最後の仕上げである。一〇全集 百 1 は自 味箪笥や の讀者を動か する てなく、 5 0 を常とし 5 經 順 113 0 「吹」の一篇 抽 3 す ~ 720 ル 斗 批評 55 相 小 少くと 1 77 り弥る 0 0 人礼 72 家 文 0

Tî. 6 評 分の約 VQ 齋 に閉ぢてもつて一心不飢になつて居るヘルンの慮興を妨げまいとして家人は 心をした。 束 で夫人に書齋の掃除を許す間でも絲側を歩きながら文章を練って 掃除をするにも音を立てぬやら、 縁側を歩くにもつま立をした。 ねた。 僅かに 一方な

つた る てきな 0 L 0) あつた。 ねばならな 節で 牛 0 は 活 その を送 2 を あ 動 察を以 V 作 日本の大學教授が公私の會合に多く引き出される事を悲しんだ手紙は既に掲げた。 つた。 ~ 21 12 人 V 111 かっ 0 を見てこの活 72 0 反し かっ 1 て生命とする客観詩人は、好むと好まざるとを問はず、 0 最善なる物 (全集第十三卷 それ と交 る詩 てテ 奇癖とば かかか 歌 から は、 は多く る詩 = てきぬ る ス 動 か を破 15 人は ン、 0) 一五四) 0 世 り見 やうなら Vo 壌す 胩 州 問 程 U 間 1 を知 3 ^. 2 人 0 る所 13/ 0 の注 セッ と多くの 人の は 1 その人は詩人に らねばならない。 以て に随 目 テ 正常でな 技術 0 1 ある。 思想 焦點となって、 へば、 (1) ス So ウ ため ٤, 主视 イ ^ その 12 は 沈默 2 12 メレ 詩 パー ンが晩年 な t 0) 原 32 V: 人を変際 な 勞働 しか ンの如き主観詩 ディス、 2 所 0 次第 2 \_\_\_ 韶 も自 2 2 市上 世 プラウ 博く人と交際 は \$2 間 南 17 會 らに忠實 7 交際 ~ 力 5 0 引] え限 陰 妈 ^ を惜 樂 を避 含出 IV 人 = は 1 は T 1 6 3 孤 グ h < さらとす 0 全 0 72 調 眞 る < 3 獨 は 0 21 避 哥 寂 かっ 菲 到 0 け < 人 目 は

大きく 京時 なる 0 73 N H 本で 常 دن ル 12 ~ 10 5 约 つて居る。 1 0) 12 1 東 見開 に對す 0 は未だ時間の價値が認められてゐないと歎いた。一つには、交際を博くし、 になって は 13 1 如 0 松 思 17 清濁併 門か を記 江 13 き主視詩 る 泛 32 0 から 5 以能 た。 2 入した備忘録を使用する事が少くなった事を示し 感受性を鋭敏 は せ不むやうに圖 人に収 の著書 かっ 大學 太 6 どうても 0) 用字 て後 被 10 V つては 「異國情趣と同 2 12 17 12 多くの 省红 t して置 心と 官室 Vo てれは修養でなく、 々しくなり、 談 く 人 話 12 に接 入 同郷の U) 鳳 を何 らなく うち し多く 以 神經を遅鈍にする事を修養と云ふの 13 12 よりも努 後 な 入る事 0 浴 0 0 0 物は 會合 穗 た 恐るべき堕落であった。 は、 0 3 इं, 次第 は客 25 B 俗 5 副的 出 その に 悪 を失 179 な て居る。 720 省的 3 \_\_\_ ム事を 事 原 趣 -主觀 知 因 的 味 [ii] 6 0 は 0 風染で 几字 华河 2 何 的 32 1 語なる 12 为言 VQ. な 13 日 13 i) 度量を 本 あ 3 あ 3 思 0 0 東 M 力

供 心持 蒋 作 ちで會ふ事を常とした。 22 つて、 一心不 その 配であつたヘルンも同時に職分には忠質であった。 訪 間に應ずる事を 一帝國文學、 一種 小泉八雲號』に「留任」 の義務と心得て あた。 困 と題する小山内薫 自分 るやうな の學生を 有難 一私 V à. らな 0 沙

<

を ば T ~ 3 7 I I 25 3 1 -ji 15 72 115 待 會 === 0 JII 75 太 دور 12 7 0 0 12 促 分; 記者 取 **万川** 0 3 7 72 傳 li.j を釈迦 E 10 し富 3 5 つぎ (1) 1 1 0 任 2 12 7 72 1.2 U 12 32 0 T 運 ば 72 如 利 サ 12 L 久 0) 命 南 ル 動 300 訪 MI 著 を 1 12 72 0 0 17 こって 0 沙 動 學 のて 万 沙言 720 誤 多、 23 72 行 三十 30 恋 哥 事 15 生 5 2 米國 にだ 三 72 [4] 3 111 土非 7 3 つた もあ った。學校で學生が 外 六年 委 ナ つてくれ。 30 0 0 久保 動 公便 八 け た。 긔. 晚經 0 30 过 個 金澤 が分 72 物 B 沙 當時 多く 外で を遠 二度 乙 1 0 熊本 7 艺 から上 つて、 如きも , 宅へはなるべく水 0 初 は 0 は多くの 行 しとせずして訪問 な 委員、 時 つて 好 對 般 京 代 斋 力 あとを追 只只 光生 称 の際 0 :[] 0 學生安 、今散步 安藤 72 E を 人 12 會謝 生の 以 51 訪 0 は 一の御 悉く -A U T 絕 1.2 17 艦 大 カン に出 石 3 L 约 311 概 對 馬 3 てくれ 宅へ参りた T け 內 jil 礼 せし させ しな る程 P 麻吉 12 絕 は 1 られ、 涔 三度 白 T 沙 1 るない て漸 72 2 0 は 0 合 3 ところであ 0) 何 25 熟 來 0 720 0 目 污 く呼 v と云 = 5 名則 訪 13 山 12 京 な學 と云 为 7 人 な 河前 L 眞 加 を残 び戻 た時、 は 为 京 は は < 生が 13 -清 3 何 22 10 0 0 ---13. 0 です した てそ 度 72 か 72 して出ら 3 2 分言 情 经 3 NF. 0 あ 7\fc 11 12 72 和 か 0 0 訓 0) 3 司私 総名 親 通 \_\_\_ は 人 文 得 C と開 とは 3 松 生 72 77 L 1 比无 < 2) 17 抱 江 1-31 す 合 江 け 知 時 IV 0 20

2

त्र

るのではないこ

と云

ふのであった。

^

12

ンが

ク

ラ

1

1.

c

示

テ

ルニュ

? -

於

T

-40

"

17

P.

を贈 ナ 1 引出 n にた 著書を送って署名を求むる者 0 1. 72 L 12 大學 ヘル てなぶっては 能 一代に紹 2 0 0 清 水書記 介され 著書全部を送って署名を求めても、 いけな 官に對して るの 70 嫌 と云って常感させた事があった。 には喜んで與へたが、 0 72 『自分のやうな風 11 in. 12 述べた。好意を以て そのまま送りかへし 采 もしそのうちに 0 上らぬ者を、 天長節 ^ ル 利益 そん 1 た何 0 0 愛護 な 夜 0 FI 睛 は 盒 30 的 苦 32 0 招待 0 ~ 0 0 现机 場 ^ 12 所 券

2

點では

ヘルンは

阅

る一國者であった。

河河 木澤門師 10 樽 流 . 00 際を避け、 す時 L 3 目 力 [--だけて 3 かっ 2 0 72 (1) 6 IV - A IJE. 2 1 寸陰を情 瓶 0 13 V は 文人 T な は を紅葉 多く v. 0 胃癌 愛讀者 12 [ii] 進ん 0 0 んだが、 人 W. 情 で病 を表 族 () -0 んて す 3 る通 面證 ら借 し進ん 茶L 多くの手紙には直ちに返事 那 3 5 た尾 ららと 0) 0 では問 ない 小館や半 I 齡 L 条厂 1 官 にも手 B 72 0 漢 为 É. 手 古 ^, TITE 紙を注つ 0 統を出 會時 その 病氣 を知 借 見 源 を出 時 つて L などを定め 72 見出 0 0 72 手 7 3 例 して進滞する事 35 为 紙を出 はあ 572 2 年岩 る。 7 75 72 治 多 した 明治 德 < くし 0 72 0 TH は 人 7 簡 不 + な 12 25 六年、 治の かっ 會 1 は CA

それを濟

して再

び述作に耽る事のできるやうな事務的方面はなかつた。

遠方から昔の

學生

深っく。 と最 力; 10 1 訪 ・受ける人 早 \_\_ 32 應 2 C 0 來 \_ 時 H 3 てあ 間 は 引 終 から 33 な 0 日 あ 720 何 和 5 か AI. ば、 ら御 それ 多 手 歸 程 12 発を蒙り 0 般 72 0 画 力 あ ~ な とま 72 あ V 7 5 0 72 B ^ 2 喜 IV 言 訪 1 h [8] は常 譯 ~ 冬 2 L た 0 X 0 理 あ 0 對 由 3 想 話 時、 像 は を 綠 0 2 家 7 2 3 3 12 人 返 分言 南 AS L 1 程 0 ^ 70 720 10 1 凡 72 000 17 てい 顶 3 EII. 5 0 から な な を

の言葉 生の 本 5 3 排压 IJ B w 0 4: 木 1 力 ع TIFF ば 用字 21 0 w 稱 究 10 DJ. 行 於 1 江 17 E 7 0 L 0) どは 72 を空費 72 141 勇 ^ 消 洋 w 物 猛 は 間 ^ 12 1 初 5 12 行 1 は 分言 合 < 72 全 天 8 D 假 は か 脈 72 力を以 5 名 な 3 5 な 自覺 2 チ V 0 ع 维 2 I 15 7 云 備 22 働 數 L 20 7 2 2 かっ 110 V 0 て、 漢 6 720 力 L V 2 取 1 学 5 日 3 ス 0 -常 自 ~ か 叉 7 纫 長男 調 1 ス 0) ^ 分 3 談 1 2 は 1 5 三男 語 便 滿 話 1 2 3 生 足 0 ても これ 研 は 0 0 Ļ 究 H 他 L 3 0 は な 生 あ L 程 人 2 た Di ^ 5 R 度 事 かっ は 死 w 2 夫 0 B 6 自 1 異 日 あ 0) 急ぎます。 人 分 な 本 3 0 0 17 責任、 为 癖 2 则 語 2 H 1 3 ľ あ を威じ 3 日 藉 6 本 或 0 72 は 7 3 72 は、 7 IV = 人 H か 7

137 1 腸 路 12 入 0 て、 ~ w 1 0) 著 作 77 劉 す 3 夫 人 0 助 カ 12 0 S 2 述 t 5

及 CK 物 w 語 1 0 2 日 太 てある。 12 關 す 3 論文 作 は と隨筆 大 別 L 0 1 多くは 先 う = ヘル 種 類 12 1 自らの 分 け 3 觀察、 事 力 1 推理、 台 る。 論 或は感想默 交 と隨 想 考 かっ 6

顶 あ L 洲 自 人 及 夫 h t 力 1 m 3 0 12 计 な 32 CX かっ 5 人 为 た 1 0 暇 をす あな 2 かっ さとりとおきら 6 Ė 活 味 方言 か 山 易 話 5 1 談 線 る事 H 薬 話 あ 72 3 22 かっ 12 12 戶 質 怪 L 12 などに 或 3 13 は、 學問 爽語 聞 2 力 棚 111 13 談 八人 は 中 話 0 为 け あ < 夫 せと云 本 -形 \$2 方言 间 を話 開 人 は 25 を讀 あれ を通 3 0 85 御 ば、『あ 25 す 物 基 夫 72 力; 馬也 す TE 夫人を連 る つた。 ば、 人 あ 走 んて T 0 U は論 等 る、 0 -2 0 T 0 てん 話を聞 なた、 傳 助 あ 0 L 2 かっ 文と隨 讀 それ 4 け T 17 名 L 0 ~ を藉 話 書ば な 200 た。 篇 6 2 な 女 \* を カン 面 行 質 雏 32 V 聞 中で 2 聞 白 問 3 2 かりでなく、 せて下さ つて 0 İ 72 3 72 32 32 け < を 3 物 V と命 等 かっ やらにと頼 は 話をしてくれ ここれ 残 受 B 1 ^ 0 6 あ 念に け Ili あ iv て、 Ľ 1 杏 谷 い」と云 りまん。 25 る。 72 中日 談 た。 0 種 思ふと云 植 it 程 創 2 怪 0 V 作 傳 h 木 0 度 と云 0 談 力 そん -うざ。 屋、 書 說 < つた。 ません。 5 0 0 ち論 公 物 2 高 ふ論 あって、 L -111-女 な事 72 < 2 7 は S 女學 は 32 話 0 髮 書 時 者 文 と云 75 2 所 物 は 福利 かっ 種 は 女中に 11: 謂 を讀 校 1 1 隨 TY: 0 ~ \_\_\_ 6 外 女 を卒 给 451 劣 0 in -日 (7) R الباء 55 骨 或 败 んて 多 あ 木 三江 1 3 者 折 は 業 及 72 3 0 V とって 於 2 せ 夫 CK 屑 1 自 古 ---0 L 2 屋 0 江 X ~ な 夫 47 女 5 分 5 見 が裁 かか ち 話 品品 4句 0 3 0 力 人 羅宇 111 著 12 を 为言 は 为 THE H 0 35 美 夫 L 書 考 記 0 力 72 T 6 2 72 證 は 人 \* w

出

72

物。

考

三次

0

多く

は

大

谷

TE.

信その

他

かっ

ら供

給

3

32

た材

料

21

t

2

た

物。

mi

L

7

华河

H

は

全部

た英 如 21 は 居られ 当は 现机 文學 する民族、 た美はしさと光明、やさしさと恐ろしさを厳ぜずには な の最大の寶の一つ に夫 vo 人の ヘル 2 程 ンも純 名で出版 『最期の願に超自然の E と云はれ 本 しようと云 趣 味 の夫 て居る。 人に負 ひ出したのを、 力のある。事を信ずる人種に與味を感ぜずに 日 ふ事の大なるを知ってゐた 力 12 何 夫人の 0 [ii] 情もな 居られない。 反對で思ひ止ま 小河 ので、 これ の讀 つた 程 彩 或 靈魂 4 書 物 そこ から 0) 1 あ 0

誓 な 21 分言 者 8D 後 -生 夫 B あ 一命を與 た も説 らら 人 婆こそ気 0 夫 0 た。 力 分言 つた [3] 有 ^ た夫人は少くともこれ等の物語に於て、 の報 延 w 例 名 (『日本雜事』「破約」参照) 1 0 は 副 だと云 は 死 の讀 V くらも ってれ 後 [11] 方などに添れ もな つった時 あ は く婆 ひど る。 ても、 『我が V 2 話 て、 に誤 先装の 破 死 つた例 約の 後 女はさらは思 11 亡録の 怨み び要 は ある。 り給 は 夫 72 ヘルンの名聲の牛ばを分つべきでは ひません」と答 12 23 太川 しか 報 77 し日 後 江 ゆるてそ至常 骐 力 本間有 0 37 -双 り殺 「否必ず娶 へて、 名詞 だが、 され は 2 3 B 出雲 0 らじ 木 何 話 S 0 全部 知 0 大 لح 學 6 Tin

て居るのは、 )V ンがそ 0 U 2 講義 P 政府でなくロシ 『文學と輿論』 p に於て、 人民に對するフランス人の同情が原因である。 「フラン ス 人が、 あれ 程 0 ロシ p 國 债 8 この 有

1::1 1 to 人 等 情 35 文 は為 我等 人 人が 0) 政者の力でも外奏官の力で と同 -17 -~ じ存 ある ル 1 想 を通じて 良樂、 これ 等 家 同 0 した事 Ľ 1/ 人 情 もな 分言 を有 は フ Vo 2 ラ 난 1 3 0 ツ ス [13] [1] STEEL STEEL )V じてあ ゲ 75 F14772 ~ ---3. 世 工 3 6 フ 32 驯 15 3 フ ス 訴 ラ 1 ~ 1 J. た フ ス 結 人 ス 果 0 丰 1 あ 信 F 3 12 iv -と云 U ス h

72 す 12 72 出 2 7 居 w 0 0 S す 時 L は る THE と常談 てあっ 3 0 72 Fil \_\_\_ 川 約 1 17. 歷 加合も 水 日 等 東に遠 弘 はず 7: 7 72, 0 0 あとは å. 分 -12 -à AI. げ 6 法 ラ 或は 5 集ま 12 暇 21 25 1 に云 2 切切 切 買 ます。と云 为言 v 夫 0 な 0 つて 1 て質問する著 つた。 夫 72 人 III. 7 S 0 と云 夫 0 居 2 人に任すとの 人に任 報告を聞 1 3 は 皮肉 つて 3 分言 3 娘 る。 0 樂 取 0 せ 自 ~ 17 V やら から 合は = 7 6 11-Fi あ -J. ても忘れてゐ 約 順 進 8 に開 つて 江 马 四年 72 をや 東 h かっ 75 7 7 えた つた。 の暮、 集め 30. あった。 力 ^ 0 つた。 12 720 か 73 1 その後 四 た w 0 は B そって その 恒草 0 91 1 全く日 大久 7" てあ 13 13 32 人保に於 內外 後、 寫し を日 12 一利 泛 つた。 本風にする事 Vo. 为 夫 72 は 0 木 悉く 友 事 知 人が餘儀 て邸宅を贈う のき りませ 道 真 ^ 人で、邸宅、 w 夫 -17-^ は 2 12 X 5 今 は 2 なく相談 为言 7 3 書源 2 は 用 何 私は養子。 0 细 1 次 0 邸宅 建築 3 处 72 0) 为 污 を 啊。 增 な (7) 力 及 求 الزار た 23 干 0 持 7 CX 23 外 0 22

主 0 並 族 0 名 を 知 2 て、 この 邸宅 を賣 るに 到 0 72 人 事 12 M 味 を 感じただ けて あ 0 72

用 木 堰 自 通 12 0 丰 特 橋 12 退 す 分 有 稲 别 0 人 とを る 7 0 12 (この机と椅子は今年松江市へ寄贈された) 榛 事 32 は 文 12 0 房 高 原 持 B かっ ED T < かっ 到 な Į. 材 2 0 500 造 T か T 1 るところ 12 2 雁 來 使 對 種 0 た た 用 す 皮紙を取 た。 R 机 0 L 3 0 を始 **贅澤** で使 T 72 即 の上で著作 3 4 電 河 を造 よせて 終 ŋ は 8 使 な L 力 な た。 つて か かっ 5 力 使 ら三 せて に耽つて、 0 0 つた ~ わ 720 720 1 た。 本 藏 だけ は 0 原 夫 書 人と合 稿 などへ ス 丸 ~ が贅澤 時 1 並 8 ~ な降 1 軸 浴 2 5 書 息 押 小 · 12 5 2 " 1 术 L 0 L 7 あ T 72 1. ケ T T 外 座 1 人 ツ 見 0 8 浦 た。 ば 5 國 F 25 た 團 力 0 25 12 打 12 送 萬 3 イ 入 は ス 坐り、 テ n を 3 年 あ 1 使 + 1 際 筆 1 0 デ を買 を買 B 汉 72 0 させるて煙草 72 よ イ 为言 1 h 0 S プ 0 \_\_\_\_ 原 T 72 多く 0 ラ 稿 重 5 2 1 II. 0) 用 蓋 は 0 1 汉 紙 文 プ 3 0 1 あ を吸 7 人 は、 0 1 1 3 使 F E 丰 12

加 2 本 ブ 食 時 を好 1 华约 フ 代 デ à ラ 17 h 衣 1 1 は 72 服 永 夏 4 12 w 13 日 ह 0 は 小倉 本 101 =/ H A 0 P 0 木 は 好 " 白 食 甚 を 恶 一木綿 もな だ賢 1 \_ 度 8 の洋 12 何 力 S \_\_\_ 7 人 つた。 服を着 も選ぶところは 種 ダ 72 ス 大きな 办 程 720 ブ 横 ラ 濱 東京 2 ٤, 行 フ ブ 時代 1 テ 0 な 卡 T かっ デ 12 誂 を 0 1 た。 够 は ^ を 夏は H! 7 日 衣 交 解 か 糾 く事 3 服 L 交 12 な 冬は る着 办 は V Ĺ.,, 勿 な 鼠 72 ع かっ 12 頓 0 の脊廣を、 ~ 72 過 着 IV 0 しな 2 な とブ は か フ ラ 0

なの に笑 --> あとから 夏冬の 1 " 川 iv / 灣 フ はれ ひなか 信 济 1 評的 0 10 帽 72 0) زازر -ip -7-0 はなか シャッの上に形ばかりのネクタイを結んで着ただけであった。もとより自シ 西洋文明 った。歌は を被 III S 帽子だけに最上等の 0 つた。 中とも云ふが つて平氣で歩い の標本、 いつも兵隊戦であった。 西印度か フロ もの " て居るの ら帰って (或 ク は を買ったが、 コートや高帽や手袋やス で両方か を回 = \_\_ 自か も知 8 残つた物を長男が中學 3 32 1 前にも述べた通 つて一隊の悪童が列をなして NA 7 0 波止場 ^ JV テッ ン が奇態な熱帯 へ上つた時 丰 りに鍔 は無 へは 0 1/1 用 T とも 行 長物と照 fill 5 th つて ^ カラ 1:1 IV フ 一同 大台 帽 1 T

Where, where, where did you get that hat?

どて、どて、 どこから、 そんな帽 子、 顶 0 7 死

稽域 夫 A の缺乏に歸して居るが、 子をそろへて歌つて來た に幾度か促されて漸く行 むしろヘルンの簡易質撲主義によると見るべきである と云ふ遊事を思ひ出 つた せる。 グール 1. はこれ を以てヘルン 散藝

3

72 削ち 家で満足し、 ^ ルンは夫人の喰べさせる物で滿足し、 客にも會はず、 一心不飽刻苦精勵 夫人の着せる物以下で満足し、 したのであった。 建ててくれ

115 (1) A 13 17 F つた 1. が上手であ 行 300 つた。 11 w 12. 0) 1 かす程 游 0) した。富久可に 泳で 治は 0 晚 7 0 137 4/2 つた事は 317 3 11.5 (7) の達人であ 方 1/0 つた。 より 娛樂は散歩で 合 つもかき手 ル 1) 奶 湯 70 すでに述べ 游泳 計であ 非、 るた頃は瘤寺の森林墓地を書齋の一部 1 1) ス 72 時代 は 111 の名に順着 高 0 つた。 燈管 720 17 N った。 はゲ 0 は、 [iii] ブレ 0 ~ ^ 漁夫選 上野 大 -5 1V )V L 1 1 八 な 1 1 クの 1. 21 0 保に移って後 いて気に の森を好 は今も 散 L'i IX 彩 歩の つて 0 流 0 この やらな面 入る物を買った。ヘル んで、 夫 は 随域で 方德 少 を熱 人 红 時 の流儀 為 そこにある 戶 代 13 力 0 111 0) 15 るの 为 0 やうに し、 を信 原 3 それ ある給を、 東 0 雜司 展覽 ^. 京 随 して 7 かっ -----儿 10 0) 6 15 (1) 1 何 72 は給 は好 7 12 是期 ス と云 手帳など は 宗 影響 を描 12 んで見 1 於 13. THE 111 1-0) 0 13 < 0)

元 17 V 想 1 1 1 明 院療体を中 信 15 助 治殊 に過類 心とし 0) 72 愛 7 少、 3 夏期 0 72 に於 け る游泳の外 12, 1 w 1 0) 生を通じて拠ら

300

-いた(それから靴をはく時中にある物を出すために一つたたく習慣を得た)が、 12 1 1= 流 23 江 動物 はな かっ 0 570 114 间 逆 0 河 湯 な T 30 7 0 記 事 3,5 ---帰領 FIJ 度 の二年

1 3 艺 的 1) 犬 1 弘 T 江 1 36 かる IIF. 穴 J. 動 Pla 多 L ^ 治 2 74 ~ 为 3 物 12 V 7, ---11 よく た 13 一大 13. 1 6 43 庭 六 72 111 111 13 3 37 沙湾 T. T. と思 33 或 176 江 -1: 1 (1) 13 洋 ヘル 午 为言 1 沙5 H 人 0 0 I 水 能 艺 13 かっ 3 (1) 嫌 た 斯 3 53 1 -13-大 h 0) 小路 らに 间 I'L 730 八 1:1 17 世 ·- -は の愛するところであ と記 保 10 il -3 il 1 るとこ 見を た標を を記 72 强 创 []-] 0 0 0 1 Fi 72 3 约 1 FD を選 72 3 3/1 脚 1 为言 72 度 门 il. -30 -C'E 35 3 TY P. T. 7: W. か 3 南 L 12 0 ^ たやう 空 72 H 15 t 沙 0 12 0 Vo 72 0 1 < 7 ざ 0 途 ar. I'I 111 沈 分言 0 1 -0 た 1 3/ 72 72 7 7-6 72 72 松 あ 7 To 或婦 H 江 6 30 0 0 0 e --5 1 572 1 3 彼 才 大 3 0 1) -世 冊 **介息等** 72 家 0 人の 的 -7. ~ iv 風じ \_\_\_ 0 幾 1) 0 0 0 排 0) 72 庭 Ľ 時 才 TIC. T 話をして 2 物 12 1 家 il 7.2 やすら心 1 5 = ル 排 0 1 IJ ラ は 0) ス 为言 ち 2 T 7 si を 入 1 政 小猫 7 0 ス 当る 悪を を清 117 口 ネ は 1 餇 病 丰 を投げ を漏 1 6 0 1 ~ ス 0 床 w 0 72 H 要 12 夫 0 23 0) 調 灰人 すべ 2) 溢流 7 1-50 72 1 人 1 事を 0 72 瓷 3 12 12 込 0 为 0 る部 話 ところ 食 0 物を 1 3 157 h 0 0 禁じ た館 際 管 說 ~ 72 \_\_\_ 0 T 20 3 J. 30 0 12 0 (1) 部 7 を 床 は t 72 5 -3 720 3 31 0) 食 蛇 ľ 0) FI かり \_\_\_ 10 72 我 -即行 1 \_ 度 0 6 6 30 美 食 0 2

0

720

2

11

を見

^

12

2

は情感

10

ない ち

~

iv

1

考で

は、

動

物

虐待は

想

人

0

3

0

111

6

を

X

۲)

殺人

1:

1:

何可

70. 72

300

Hi

0

2

0

北11

合も

あら 100

うが

副

Lin

虐 0

待

12

はそれ

7: 2

あら

多倍が

73 t

10

か de

6 1111

1

南

(1) は 後 75 32 3) 50 1. 1) 0 命 111 5 :-7 -车 12 かっ 0 4 6 hr 5 n 書 ナミ 5 何 3 2 12 2 = *-*--. 7 训 1 ナ 13 12 を W) け 舾 1 = 7 V ^ GE 1 17-奥 1 送 同 1 8 1 -7 至 w を忘 ill 居 小清 (1) 0 不 方 6 大きくなっ 0 = ^ 1 73 32 1 迎 T 1 12 3 0 ぞ 0 は 5/2 为言 12 1 夫 1) は 0 ^ E 篤 Co 2 忠實 をし は、 な 引 人 布 2 0 7 V 2 或 かい 越 3 35 7 3 男 2 住 この 720 720 包 1 52 H 12 2 L 12 日 ス た。 かとす を上 0 み \* h h 跳 ^ w 慣 それ 到. =1: w ナ 7 だっ ラ ^ CK ナ 引 3 27 叔 着 1 1 IV 1 かる 0 と運 北 72 72 12 1.0 = 1 力 7/12 17 ^ 治 1 らら 分言 = L ナji 計 红 1 6 沙 生 2 w 1 2 为言 720 37 1 ^ 力 ス = ^ 2 -とし 13 力 悪 1 720 7. B 6 久 n " (1) 夫人 なが 死 6 < 灰 Z b 泣きなが 3 1 1 'n 句 な 亦 L 21 倍 72 1 2 と共 5 2 3 为 H かっ 1 力 な 0 7. ス と云 H 姪 院 6 夫 L じ。 . 0 相手 < 时 に、 0 人 デ V 猫 6 ---21 = 江 1 救 7 2 越 0 八 1 2 2 毛 1 迷 3 部 八 30 7.7 Į. 江 0 シ ク ^ N 7 出 117 Ł ラ ル しよ 信 ね 12 ネ 方 0 3 3 733 しず 残 年 " た。 1 L 力 1 V 1 た " あ な L 21 8 分 YJ. 夫 た 6 10 3 得 <u>\_</u> 1/1 1 る T \$2 X 力; ~ = ~ 25 次 行 1 72 12 w 0 0 ^ w 許 食 1 < 猫 1. 小 命 消 0 1 2 1 物 720 な かい 为 1 12 亦 力 貓 15 元. 0 そも 1 Min. 脈 L 南 72 2 = 5 3 72 2 7 6 す 夫 火 け 0) 1 ,-- · 72 1 32 5 人 + 親猫 0 70 0 南 世 交 b 7 方。 3 1 前 1+ 0 道 1 2 で乾 たこ 5 食 た 永 1 ----13. 32 \* 1 111 PIL. 7 TE. w 0 なと 2 夫 ラ 华 1.2 力 領 分 13. V A かっ 向 现 لح 唯 1 6 < 0

自分

松

I

~

Į.

70

(1)

たい

に苛められて

21

つしより濡れ

てふるへて居る小猫

をそのまま、

老 中 ZT. 7 0 押 かっ 25 は 給 恒 幾 温 人 12 入 1 de 赋 22 度 10 E 7 力: Al-6 て新館 棚 32 的 25 金 湖 T 或 -1 20 死 は買 (1) 720 產 1) 污 0) て、 なし 物 夫 e- 7 0 人を -火 7 その 汀 0 三礼 それ 37 -10 Tile, 子猫 735 ----加 L 1: 力 1) e - 1 た事 完 0 150 6 40 今るな 72 ic 食 i きり 15 は (7) 0 をそ 真 子 ^ 12 12 い事を示 ^ などと命 T ~ 子 のまま不 美 1: 猫 をご L 取 して つて V 治 名し 氣 猫 步 珍 古 1 12 被 うこ。 らし V 0) L た事 艺 1 0 -拾 200 5 7 13. 6 ^ 3 1) た當 0 72 2 12/ U 0 は 1 な 35 沙 海 13 かっ 征 八 は (1) 理 つた。 [4] H 1/1 1 1-根 ~ 12 纸 餇 3 17 0 焼滸 The state of 與 1 1 新 -1-< 方言 ^ 72 12 ~ 何 0

出

7

居

恢 對し かっ あ 東 1 普通 るの語 1. 2 1 京 ス 72 床 1 72 Ti-13 同 10 0 750 今 じゃ ば 温 1-[1:] H ことに 海 L 力: か 15 0) 5 3 q: 3 113 1 1 らに 13 てなく、 7-かり ~ 1, 8 ्रं व 12 1 72 0 100 非常常 2 165 72. 15 ľ 7. 4: 0 0) 要 福利 金原 13 開 0 分 = 14 設備もよく 0 二 1 20 て問 c があ 指 (1) 3/12 な V [H 1 才 合 物 720 Sp 733 3,2 IV (0) 2 ~ 12. " 11 6 12 ばなら な 7 12 利 Ŀ L < 2) 1 か w 0 0 ス時 つた。 72 T L 1 細 は 23 ^ 53 ^ 10 W. 3 污 IV 12 55 個や 信 悬 ^ 1 V か 1 72 金網 らて 13 0) 0 V のて 生 Tili ただそつ ----蚁 50 3 糖 0) 信 窓を 的 を背 排 壺 0 0 720 才 る元 0 12 と排 73 3 達 1V 0 け 17 2 け 3 L 高斯 0 72 0 72 ふだ 7 1 13. 崂 頃 黎 1 1 だけけ も行 וה 不 け (1) L ス 2 7 13 72 II. \_ 7 3 13 到 5 は間も飲 ユ 0) 12 つた。 0 方 る 2 万 江 オ っと取 13 10 w 3 部 るの心 頃 1) 0 1 12 7 は

ンの佛教の研究から率たのであった。

な 3 21 0 うに 15 衙 72 = 17 1 蓟 1) 特例 H ば、 72 1. 1 g. 5 T 1 亦 11 3 ह 1 1 73 悪 夫 0 0 示 とよ 人 1 0) なし 江 夫 r\_ -; 御覧 食堂 人 63 三 世 0 は で食 0) 72 次 il 1-11 6 3 阳 31. 35 L L Vo 文 - 1 2 0 なるのですが」と云 院 後、 -17-側 i は ~ 何時 行 ね。 利、 1) 共 て見 問 人問 人 IN となく手 る 为言 t ٤ ~ 3 號 つた。 3/3 0 に頭 12 j. 高 等 5 1 をの それ 動 1-は 利 物 ---已主義 せたまま俯して居 为 1 所 790 懸命 5 娘 3 II. に赚 0) 工 1 12 57 Pii: 15 U) 艺 C ME 行 剂 小 1 列 を珍 る事 手 洪 72 17 0 0 72 办言 2 儿 的 腻 あ

東京でも同じであった。

10 夫 しる T, T 0 座で蟻 3/3 T 人は新聞紙 5 0 元 F 3 215 72 八 0 の穴 芒 为 8 必ず終りまで佇 0 127 加 得 南 を見れ を携 何 震 つた。 12 泛化 11 かっ 0 つた。 ~ 72 て楽 或時 L は 必ず土の V て士の H 典旨 枯 立して見 そこで 713 2 B 0) 8 女子 2 [ ] 1: 1: 呼 やうな たっ に敷い 12 h 1 6 1 尚 坐して分 -高 0 7 720 72 2 怪 T 1 温 青 かくし 息等 3 形 を見よと云つた。 蛙でも背窩の + の曲を發見し を集 クーと命 て家族 めて、 名 ---して、 T 同 熊 ラデ 朔 ラ 耐 時 0 鮅 物 2 7. 普湯 戶 スを 0 學 L 網を張 7 17 0 書物 とな 數 見 0 前 江 用學 から る毎 れは 分言 0 想 Z 3 樹 75 能 0) 12 3 到女 L 珍ら L T 学 约 낸

様があ 久? たき、 2 た 酷だと云つて手 がまないと云って勘 L えい 1) 人 11 たが添く鳥 物はなかつた。 かんたん、 飼る強、たとへば、鈴藍、 0 本に近い 少 72 [] ^ 茶器等 に短 出す動筒も日本風 にふれなかった。 かじか、馬追、 1 められても買はなかった。小島の形そのままになって居る料理は、残 のきせ る物で 動物の皮、 器 (てれ等は几て大型 0 3 の模様の 1) 72 それに反してヘルンの手廻りにある物には悉く思意の きりぎりす、 の温温 たとへば此、 さんひばり、 長い 大部分は島 物を使 のが好きであった) 松島、えんまてほろぎ、くつわ島、 くろひぼり、草ひばり、凡てヘルンの定義 盤、
う、などの皮は
虐殺を
帰思するが
故に つたが、 ン風文鎮等の積積も量。 それ には朝除 にはこ の模様 の無の 想つけ があ 模性がお た。 をも

当を受するやらな優美なところがない。基督数では晩を有する物は人間ばかり、 でし 们で居る。 する竹がある。一門に関する古ギリシ 7 詩歌と作できる。へ が再と、 iv の普書殊に晩年の物に典に TI 2- (1) 1 マ人に同意男を作って人間と金融とを眷問せしめた理に性質浸忍だ 11 由とを理解し置く事が必要である。著書にかりてなく評談にも当に同 ルンはこれ等の清楚に於て『最を愛するギリシ 門する場の多 マの静学二一二に関する詩歌二一一章に同する い事に強く人は先づ、 ヤ人は、 ヘル ンが過を深く その位の から な人に

詩人は鳥について歌つたが、強については殆ど歌つてゐない。蟲類を翼に愛する人種は 動物の生存は一切人類のためと教ふる程だから量の如き微小な物は顧みられない。 た」と云ム趣意を述べた。 本人と古代のギリシャ人だけである。古代のギリシ ヤ人も蝶を人の靈魂の離れた物と考へ 英國

日 本ではその目方の黄金よりも以上である事が既に不思議である。 骨量 のうちに「くさひばり」と題する一篇がある。一細小蟲「くさひばり」の質が、

……市場では正に十二銭の質をもつて居る、即ち自分の重さの貴金よりも遙かに高質である。こ

んな蚊のやうな物が十二鐘・・・・・

温。 000 うちに動いて居る魂も自分の魂も同じ」である事を述べたところに、 れからこのくさひば りのなら聲を説明して、最後に『生命の大海ではこの一微細の小 ^ N ·/ 0 大同情

が現れて居る

不二の物である…… ……その小さな籠の中なる微塵の魂と私り體的なる微塵の魂とは、實在の大海にあつて永遠に同

ずに飛ばせて進池の貴く静かなあたりを往來したりする蟬か蜻蛉の生涯にせめて生れ代 父かとぞ思 3 72 0 つくるものなら、それなら私の望み 5 から 上もない思恵とばかり考ふる事ができない。もしから考へてから書く事が 同じく一骨董一のうちの「餓鬼」の一篇は一實際私は再び人間となって再生する事をこ を動 恒 カルし 23 N と同じく進化 ム一節で終って居る。一 北 て小さいシムバ かっ たのであ とだ思 つた。 ふ」(この歌の解釋には異説があらう) の階段に ルを震動させた あると見る進化論と、 -Lijj はからである、 0 生物も人類のために造られたのでなく、 5 私は杉の樹に上つて日 或は紫石英と黄金の色の翼を含もさせ と云へる輪廻の説とは同じやうに 「川鳥のほろほろとなく軽さけば 然 のあ 11 の因縁を たると

境に ti てあった、植木屋などはよく竹を切つてヘルンの不興を蒙つた。杉、 うつる 形が切 ある標の木を切り倒した時も心を痛めた。グラッドスト ばかりでなく、 が氣に入つて西大八保の邸宅を購ふ り倒されてから散歩を騰した事も既に記した。西大久保に移つて 樹木草 木も変 しない物はなか に到った事は つた。大小無殿の 旣 に記 ンと云玄英人は自分の邸内の しっつ 檜も愛した。 對木 省を 花卉、 分 双 る事 殏 澶 隣家で は 宁 が 1

12

否 衙 大 わ は 0 0 10 72 八 し等 分 蘭 木 らな を切り 保 5 0 -たて へ持 分言 3 15 制造 死 燒 2 S 3) 6 72 ち歸 香鷳 野愛 江 55 倒 んだら理 す 1 游 芭蕉 つてふやした。 0 人 かっ 0 変で 冰中 1 治 めて貰ふ御 0 南 ~ 娛 3 の事 若 MAC MAC w 1 茅 0 72 q. 1 た。へ -0 70 2 5 高 翅 ら見 ^ 稲 寺の庭 飞 動 0 w 舌關 ルン 720 2 1 32 やらに 行 分 ば に は 何 形态 した < U 珍 力 0) 世 た 17 足に 然帶 京 21 学 0 らしがって乙青 17 あ 7 0 もあ 原 信 る」と答へた。その寺で 110 償 3 E 方 72 る大きな物 人 見 と云 るが、焼津 0 35 とれ 思 2 77 0 ふか 14 Mi 17 T -があ とし 70 T 25 12 江 ----ねると、 殺風 は つて、 2 生 间方面 大きな 好 0) 景を通 h うちにどれ 分け 乙計 取多 7: 0 49 13-上げ 为言 發 て貰つて、 はつてれ は り越 儿 1 芭蕉 す 秤 見 る 70 の殺い なら、 72 12 わ 到 生、 0

博く 赤 何 75 0 ス 8 あ ^ 5 愛 水 3 w 「あなた」と呼 仙 事 あ 5 は草 京 12 2 à 3 32 T = 72 12 ネ --水 -と云 西 魂 ---12 七 洋 を ネ 間 到 堂 0 0 與 るまで、 びか 詩 風 1 0 ~ 柳 話 た 13 17 たけた。 於 0 子 0 L 靈魂 等 精 分 砂 は 3 0 W 0 を有 ヘル た。 樹 古 何. 語 Ġ. 看 ~ ンは する 小 0 7 12 題 50 20 0 0 『日本の面影』 V " 外 方言 V 0 赃 7 3/ 2 亦詩 如 p 32 0 4 25 係 ें दे と云 と日 12 25 獲i 說 将 愈 ふる事 3 木 す を ば 0 0 3 愛 物 の序文のうちに、 陽 为 分 L を好 と比 13 T 南 9 涔 7 十 3 しく あ ~ IJ K 7 120 3 3/ ^ 2 暌 70 w 艺 加 3 に V 1 7 は 0 < 於 12 7 居 0) 4 動 「多くの 11/2 3 物 加 3 られ 花 5 -1)h Ľ 1 12 公園 外 植 3 物

B

7,-1 25 は 有したのであ 7 32 居 を害して、再び 居る。 て居る放島、 る鹿 の評、 と云つててれ 神社 つた。へ 放龜、 ビステキなどにかへった。 佛陽 これ 12 ^ 12 遊ん IV ~ 情 等 13. L は特 1 720 居 時洋食を磨して E 3 L 本 湖 人の考 かも 0 君作 これ ^ ル Munity of life 理音 ~ は自分の本意でない。罪 日 [-] に應じて 身は 本食にしてゐた H 本 一切平等 集る X 0 經 誰より 0 ;j; 活作、 रहे, は利 慣 0 2 32 现 0 光に 深 32 外 73. 72 6.1 < 日 0 31. あるの 2 木 て胃 い 1 1:

と云

つて居

る

黑馬 是川 ľ F\* な TIL 3 洋 佛 分 0 1 0 0 15 0 江 77 11 13 给 मंग 変 0 A V 7 菩提 1 0) 72 を書 足 的 13 今 を 西洋人よりも動物を虐待すると云ふ非難に對してもヘルン 2 3 に造られ 日 1:1.0 ----心 2 Vo は驚鳥、 態 木 7 彩 1 を有 は、 32 1. 折 72 72 1 0 た馬 食物 する物と見 1 死 6 圳 0 面鳥を見、 Mi, 厚 動 23 く発 3 华河 や器具を保存する意味に於て打算的 0 をその場に 度 虐 待防 到 は 0 を て、 公然賣 2 牛羊を見て、 その 餘 11-可愛い 程 會で推薦 射 殺 基 3 有 图 30 强 して怪まな 子 たて 8 V 师必. 事 3 は鞭で育てると云 直ちに 密 0) 32 る。 à 72 12 512 と云 賣 vo 但但 食物の泳ぎ食物の歩く 5 書い 3 叔 し、 \_ ~ 11 ブ 汉 T 部 ラ に愛護 2 ふ意 3 3 ツ 32 0 る。 75 うちに 17 は は湾 舊 味で愛護 Vo е 日 F. 日 へたっ 大 小 木 3 -9 木 食 ラ T 0 人 家 1 使 1 0 14 L を見 西洋 履 H 7 は 3 と云 居 [ii] 73 111 115 12 7 智 と云 72 77 72 00 现 は " 3 4

## これは西洋の見方である

取 さ 17 折 「西洋では何でも罰金、學校内の所聞までも罰金」 で制 って花束などを作らい 木 ح 3 III. それ ル 花に對する日本人の趣味愛護は西洋人の到底及ぶところでないと考へた。胃金 1 は戲 で日本の公園 32 57 自然石 日 本人に同情して、 には特に に高 價をなげ 同樹水折 うつ その心理をへ るべからず」と英語で書い せられない場合には、 て惜しまない JV. ~ は充分 日 木 西洋 人、 12 花 てあ 34 人は花や木を妄り 解 12 る、 L かっ りを た。 (第三卷四

なる着 要素であるべ 居る過去維萬億年 12 かっ 5 夢 怪 2 Ļ いて の世 No. 7 界では、 も夢の經 源像奇想 一言せね 夫は亡妻をとりかへす。 一つへ き恐怖の快感を與よる超自然的分子、 私头 驗、 前の記憶がかすか w の源泉であっ ば 2 ならな 怪談 の愛 0 \_\_\_ して So 生に も夢のうちの魔されの經驗 720 70 それ 通じて變らな 現世で徐儀なく別れ 72 は夢の趣 死 に現れて恋るところであつた。凡て 超自 人 は私 然界その 共と再會する。 V 味であつ 趣味、 物であつた。登めて居 乙和 の現れ た愛人同志は再會する。 た。ヘル むしろ も夢の經驗に基づいて居る。奇拔 父は ヘル である。 ンに取っては夢は ンの 永く葬ら 生命 の大 る間 32 とも云ふべる物 文學に 72 比較的 は 子供 死 志礼 人 られ 切 は 美 共 凡て 通 は 0 杏 2 (7)

怪談と生命としてゐたヘルン、夢の話をいくつか善いたヘルンが夢を尊重して家人と夢物 ……』(今集章十三巻一三丸)とヘルンは云つた。 虚女作から最後の作に到るまで一貫して奇談 完本でる幸福の状態である天国と云ふ物も、 の世界には老も死もない。一切の物は幸福である。即ち凡ての宗敦が善人のために描く りし昔っやうに若く、愛すべく、さらに實際よりも美しくなつて歸つて來る。……この 『よい夢を見るやらに』と挨拶して襲についた事は偶然ではなか 結局最上の夢の世界に過ぎないではないか

語に共じた事、

つた。

3 亦などで日中 111 31 だけ D). it ば許も料館し雅被もし 上述べたヘルンの趣味のうちに、もし娯楽があるとすれば、晩年のヘルンの娯楽はそ THE STATE てあ の準備、 つた。かくの如く寸陰を惜み交際を避け娛樂を捨てて喜心著述に從事したが、 は暖の 毎朝 汉 い事が多いので、きなって執筆したのは多くは夜であった。暇さへ 一時間宛長男に教ふる事、 讀書、その外、 來書には必ず返事した

3 勿論である。「赤裸々の詩」の講義のらちに『原文は人を動かす力はあるが、驚譯した その力が失せると云ム文章には生命がない。そんな字句の形式だけて生きて居る物は、 12. は文章の技術に苦心した事は事實であるが、そればかりがヘルンの主張 でな

7,1 その 137 tal 水 0 JIT? 人の てきない 3 しざ 1= は、 FI! 止まない に足らな 回情者は、 亦介 てア 文學 文體を有する點に於て、何人 魅力 ンデ 上の誤謬もあらう。主義上の偏見もあらう。 い」と云った。 IN 部 東語學各方面 ルゼンやビ のこれれ ヘル ンの著書に風化された者である事も事質で る事 イヱ ヘルン の権威 は w 否むべからざる事實である。 1 0 スンその他北方文學の文體を賞讃した。ヘル 絢爛な文體は年と共 は少くない。 かっ ヘルンに及ぶ者があらう。 しかも深ら同 しか に次第に平淡な物とな 日本に関する外國 し肺肝に入りて入を動 情と洞察と、 20 今日 30 世界に於 並 CK 0 つて好る。 に模像 ン じ Dis. 3 ・者は 文

痛の は 時 つ事 を抱き、 12 方は ill は 努力の創設とな 注 時 した 0 を曲解して ~ 努 ルンを驅つて著作 [8] てれをもつて著作の刺激とした』と云つた。交友も少く、娛樂もなきヘルンに取 力 -1-を呼び は 年 やは 3 THE 一晚年 静思默想を妨ぐる り背痛 りかへ った 野 ヘルンはインスピレーシ に向 てあ は、 おうと云ふ意氣を以て一意著作に専心 は 0 ヘルンに随へば 33 720 720 が故に感友」であつた。 努力しな ろの 點 不不 V 力 311 3 ら云へば 平上 ンがなくなつたので、 は 更らに大きな苦痛 であった。 『自分を等する敵は益友で (企集第十一卷三〇二) 2 あ 不平 0 72 0) -强ひ 3 ヘル 泄 2 2 て他人に怨 明、 2 ッ 12 1 腹 この IK あ IV つて ۴ 3% 감

行百島でもそんな要求に際じないて真面目な文學上の努力をなすべきである」と云ふ信念 0 み、注文に應じて書く事を掴み、時流 1) 7-つて つた。(全售第十一等三九一)同時 下に努め 1. 取つて 四里 は、 勉めて専心鍵を執る事があらゆる不平 7 は滑稽雑誌や、 たの ペラ座が引越して來て優待券があっても行って見る氣はなくなってゐ であった。 フラ ンス で又『真の文學的应功は書肆の要求を拒み、公衆の要求を拒 同の本能に訴ふる小説 を追ふ事を迎んて、始めて得られる。……かとへ一 を忘れ る所以で は、 何 の興味も感じなくな あつた。かくの 似らへ たい) 5, で治 ル

30 今少 33 5 とすすべきやうはない。 とも思は 0) なくて -し気話に、 20 治 12 37 老师 > 作 程程東なき視力 えし 一刻書詩剛即ち 72 周日には英語 てもラ 15 1 かい ~ L し多く実際 フ ル 7 ンは自ら求 灭才 たら の室氣はなかった。ギボンは傳語 ^ 11 T 12 12 20 2 13. v つてあれ程 と云つ の世間的成功は或は確かであったらうが、 " もし娛樂をも求 大美術家となっ 1. めたところであ は たブ 71° の述作 U " ---T フ 3 たらうこ 7. 方 をなした事 たら、 13 1 つたが、 の言 73. 22 と云 な 五: も思 は最 三川 -1-の祭氣中にあつて英文を許く事 Vo 0 鈴 U 0 性格 たレ 歲 合はさ も驚嘆す も又一つの誤難であっ 0 短命ではな ツ の異なるところ、 12 3 べきであ 3 1 著作に於て幽遠 15 の言 ^ 力 w は思 1 1 72 12 たら 如 3 び出 5 7

を飲き裏館を飲 つたヘルンは心臓病を以て逝くべき原因をつくつたのであらう。 いたらう。つねに 。長生はしませんから急ぎます。と云った程に精力を費

ある。 南 正 0 女詩人オリーヴ・シュライネルの『夢』の一章に、「美術家の秘訣」と云ふのが

I 11 1 0 1,00 られる事はな の顔 色は 色は 力 一一畫工があった、外の整工の色よりも不思議に鮮かな紅い色を用ひてゐた。外 し、 証 あせたが、 色は蒼白くなつた。 弹 I 0 るた 形向 5 めに經帷子 为 この ら取られたのであった。 人の 日 を着せようとし は永 人 この 選工 に無 かであ 13. た時、 この豊工の事蹟はその後忘れられたが、 畫 の前 つた。 整工 にたふれた。 霊の 0 色が鮮 75 肺 12 畫の 創 かっ 口 7 を發見し 傍に繪具がな あると共に、 720 鮓 決第 かっ 量は忘 か 0 0 72 悲工 に重 温 弘工

## 五 ヘルンの通つた道

人以外 文學界 2 の通 の文明 つた道 3 7 17 2 バ 舊日本 ス 歌诗修 新日 差の 本 方針 『灌茶』 東洋 の神話宗教文學 日本びいきの意義 放 浪 白

その 打 > 111 70 ス そ、 らこれ してその ス S 自傳 は 2 渐 " 丰 THE. ツ 1 に於て、 E° る本國 州を、 あ 方面 शा プ かつつ IJ 0 0 下 1 横 流 0 グ 又 自分の成功の原因の ギ 或 を、 は 威となる事は、 都會生活 JV 八分 15 FI 1 デ 度 現代 そ F 3 1 の描寫に甘んじないて、 c ヂ 9 25 ブ 7 文學者の 9 V 4 文學上の成功 沙 ツ ーを 13 1 P 7 カ . 領 -}-131 ۱ر 「フラン 分を調 1 京 は 2 = b の一心 13 ユ べて ラ ス 4 3 1 25 フ 才 進んで異なった珍 ア 闘する特別 カ w ラ 訳である。 デ 111 y イ 7 th 2 才 全 ン 1 c ス = ウ な、 1 0 7 ^ grane 知 才 12 0 調 らし 2 iv 3. 77 7: 12 1 1 ダ 日 に歸 17 F プ 6 S 大 ウ ~" 河 9 13 3 したっと 7 I iv サデ 天 7 地 1 リ 1 何記 を開 0 IV 1 汉 1 は は から + -

8 獨 2 他 人を入 n な V. と云 0 57 0 もこれ てる ٩ 即ら ^ IV. 1 は これ 等 文學 界 0) コ H

ててき 11:3 想 未 胨 人 49 歷 300 12 2 種 は 史て King. 学 見 Paris Hill FIL 新 18 E 33 Till 0 12 弘 ~ ス 3 0 \$ は た 話 地 vo 友 验 6 S 金別 礼 珍 うち を 0 18 0 異常 求 里 歷 B ウ 72 た 6 为 常 史、 肥 IV 傾 0 ě, 石 6 7 署 とか 20 5 な事 ~ L 12 向 V な恐るべ きて 物 小 RL HU は 1 L Vo 質 弘 說 7 不 ス を Vo 1 て讀 最 製 を ふべ 思議 求 \_ 南 0 0.00 4 ち、 人 詩 往 原為 23 0 4 な、 美 1 rf3 不 歌 計 17 1 言 25 しか 思 物 7 修養を論じた一節 四 は II: あ なな 茶 議 立(1) H 變 洋 1 L 2 積 な あ 0 V 72 L る。 0) 0 宗教 vo 文 力; 花 た、 文 す 30 到 3 沈 面 殊 は 明 詩 無造 1 0 过 1= 强 畫を捨てて、 は を呪うて舊 鲸 詩 为 歌 ~ かい V 想 jν 鲸 90 25 歌 作 できると、 ~ 17 は は 12 像 77 真 12 MIL 暌 一想像 は 人 0) 3 話 問 取 あ H 不 17 禁を 即 3 木 2 理 à. t 想 物 を遺 12 7 必 0 1 V 想 ず 研 像 な 南 犯 THE PERSON 华勿 0 \_\_^ こかい 生 6 2 究 1 为 結 力 < L 刺激 2 12 0 为 は 少 田田 を豐富 何 よ V とも、 7 n 干 油 人 も讀 リシ す 3 最 カン す は 5 3 난 3 6 17 1 弘 选擇 人 す to 物 72 特 數 天 70 폐 生 性 文學 3 -0 0 無數 49 江 1 0 此 0 は 0 U 容 け 3 1 さ 喻 强 害 25 易 M 12 filt 痛 0) 0 -2 0 V **然** 720 た。 ば 說 彩 1 看 0 0 丽州 學 歷 缆 幼 态 は ill. 72 フリ

....

(全集第九卷一五〇)

と云

つたへ

1V

ン養

はを

か 積

くの

如

く人

人に教へ、

自ら

Se

汉

为门

<

0 12

如得

2

修養

例

EN.

3

得

0

桐

適

な

6.

これ

1:

け

0

修

めば

を

E

動

3

せ

3

文

11 57

は

然

5

32

1 1 华河 7 てきな 3 1 工 1. 力 得 和 7. 0 5 0 渡 肝宇 5, 5 んだ 0) 0 = 部 10 罪 侧 7 TR Vo のであ فيت 引量 引 又 3 分 V - -は遺 天 次 フ 才 0) 18 結 知 才 清 3 25 P 1 族 1 果 つた。 F 2 0) 2 0 T な 1-~" ラ = ス 居 V 歸 w 0 \_\_\_ 1 9 0 物 亦 T 0 0 デ 0 ----たが は かっ メ 夜 は r E -5 ŋ 何 25 77 20 その カ 大 力 與. ラ 2 1 陸 時 0 旅遊 ^ " F (全集事 他 文學の 日 15 2 72 F 0 手 錄 12 P 72 九卷一 種 紙 75 節 紙 1 T 紹 須 約 ナ 17 t -ン 介で つて L 0 利 12 九〇) -F 得 連 1 1 勉 强 25 た 被 3 0 12 2 時 三六 は L 0 12 0 ^ 思 た。 よらな 天 間 72 0 IV. フ と金 557 才 翻 ラ 1 書 悟 14 0 6 0) 1 物 壯 錢 紹 福 7 L 不 V 譯 0 とな 勉 1 時 を 介 V 以 1 1 强し は 物 0 暗 316 7 30 30 は 3/ 0 通以 銳意 7 7 全 好 ル 0 0 72 现 居 外 及 た で び修養 集 37 E な I 0 31 的 72 12 -ス S 0 傑 31. 且 次 さ -7 -記 出 を の幾 つ讀 13 3 する 才 ラブ ~ 知 0 分 -0 h IV 75 ウ は 居 4 1 だ 1) 1 ラ 分 居 解 ナ る 7 1

助 的 P 1 Z. 13 12 72 埃 75 1 黑 0 及 I 文 文 6 600 m ,OII 10 3 THE STATE IJi 77 w 10 L 3/ 72 P ---HA 物 力 \_\_\_ 支 支那 25 那 ~ 0 怪 IV は 談 Z 1 支那 -分; ス 等 丰 所 0 EMI Hall 石 0 怪談 1 創 文學 ) 1/E を集 的 界 沫 新 1) 2 P 的 亦 3 て翻 7 3/ D 3 P 1 門 0 18 南洋 72 L ス た とならうと努 纳 -----人 0 等 個 は 礼 0 北 示中 易 歐 3 ^ 72 12 傅. 治 FIJ 診 1 0 7 度、 果 散 翻 を 交 7 示 詩 ラ 1 1 72 1 7

これ 等 0) 福祥 は ^ J." 1 の修業時代 0 4分 であった。 ^ n 1 13 H 本 の學生に 創作 0 手 習

國 英文 失ふや として 0 學でも外 岩 2 かっ です力 伽 うな物は、初めから飜譯の價値 飜譯をせよと数へた。『外國文學の飜譯 噺 英語 は でさへ、純粋な英國 國 ある。詩歌でさへその通 文學 の力によって世界の文學を味って、 の影響威化を受けなか 種 のものは のな りだから散文は云ふまでもない。……爽文學を研究 い物である。大文學は、 何程もない。・・・・・」(全集第十三卷九二― つたら、 はいつまでも必要で 日本文學を豐富にすべきである。 極めて貧弱な物になったで ある。 翻譯でです、やは 源源 あらう。 L 九八八 7 価値を り入 爽

割する < 3 0 + 常套 づい 2 つまらなくしようと云ふ下 12 1) てこ 反 12 湖 7 抗 间 腐 を脱 0 ス ili 情 て態 神 7 0 す 消 パウ 話 るに到 しようとして、 な書 宗 え ル 致 な いたと同じく不道理な偏狭な考である。 75 72 0 V 興 た た。これ 與 味 8 ^ を有 ても た手 心てこの 各國殊に東洋の する 紙 あ 一つは、 17 つた。 書物 12 T...... 到 叉、 幼時 を書 った 心に 神話や宗教を研 V ためでもあ 壓 ラークと云 て居る。 抑 な受け 對 する この 同 た ふ人は基督 つた。一 情 兆 私が P かっ 督 究 り方は 5, 数 したヘル 八 これ 殊 一致と比 八 東 12 悲智 II. 洋 まで及ば U 1 2 年. 0 べて は、 教をつまら -1 -7 物 教 月 ずな やが 他 を 0 爱 權 = 宗教 力; 威に て深 2

比較神話學で研究したところでは、全く異なった結論になる。偶像教であれ、一神教であ

始 類 礼、 印 0 酮 Tite? 一貫して 李 絕對 0) 凡 侮 7 加川 震 無限 らうと云 3 居 拜 非 72 と云 0 将 方 ふ若 2 EL ウ 0 進 般 ŋ は 通问 まらとす 少し ス 0) कु F 思 は罪 3 想 何 には、 な 32 3 與 に削話とし B V [] = fii \_\_ 思 調 目 (全集帶九卷二七 [ii] 12 かい 仁 な E. 12 て見ても偉大なる物ではな 心 可笑な 考 な へて 向 九 分子 1: 别 心 と云 12 7 などは少しもなく、 + 表 宇 2 は 720 架 L Ŀ 72 2 0 畅 丽 0 ~ 岩岩 3 あ い」(全集第十二卷二 特 は 3 何 12 12 37 愈 2 1 37 h B 25 0 故 凡 私 は 1 他 は 人

五

t

とさへ云

0

た事

36

お

る。

ずし 1 才 三年 6 初 म्प 2 2/2 72 珍 -0 250 谷 行くを欲しないところの 0 EIJ か ス 办 度 B 立文學 13 +)-月, かっ 7 新 × 7 何 0 720 两 を求 1) t = 1 w FIJ ファ 6 2 VI 71 刺激と、 0 安全なる一 麼 J. 0 ^ 1 沿海 F. 才 から日本 0 シ 心 IV 12, てす IJ イ 1 ---" 7 1 2 定の收 珍奇 領事にてもなれ :t: 1 ス へと、一 ナーテ 1 ス F. か な事 V 11 利 1 入と地位とを棄てて不安な新生活 1 6 生を は 17 シ かる 物を見ようとする 1 15 v 6 7 3 " = " 1 1 ヘルンは流浪 を求 ガ F. 7 るやうならと思ふ。 77 ) c グ J. " 的 オ = 12 1. 17 て止まなか IV 1 E ) 與 リア 7 心 ン、 したが、 ^ は た ンスへ、 12 その 件 デ 手 紅 つた 30 T 流浪 そんなとてろに に云 外どこでも 12 ス、 かっ ^ \*\*\*\* 7 IV. った。 は生活 17 らてあ ~ 1 人 . は、 る事を辩さ 7 ス 旅行 当 一旅 15 つた 0 IV 通 72 IJ 21 私の 行 23 を変 7 0 1 洪 0) ~ てから した。 求 潛 な 13 ~" 7. ナ 23 致 心 か

質 3 7 [Ki] 店 力 咨 3 力 7 小 說 8 1 なく から E" 潜 ユ ク んで居るの それ (樂器 を 有 ても 2 功 あるが、 においる 吹 5 T だけ 旅 L 力 行 L 0 L 處 72 and and FAT. 念なるかな、 5 \_ 0 才 合金 胎 集第 3 九 な 卷 それ 5 九 をさいり 六 世 め て靴 12 行く 屋 だけ 77 7 8 0 物 な

H A 俗 木 21 25 珍 0) 同 奇 風 西 情 な 俗 义 FIJ L 習慣 度 學、 57 7 丽明 --w シ 切 テ 話 1 0 1 3/ 舊 ナ・ 傳 = 日 1 1 說 水 12 7 テ 面 0 1 1 72 情 は 12 そこ 3 2 L 1,2 は た g. 味 黑 0 5 方 黑 1 12 ح A 0 な 22 72 0 8 ^ 72 2 w 12 32 1 は 力 ----新 6 7 最 1 0 後 才 V 12 w 土 地 H 1) 本 T 21 ~ 入 1 は 3 ス て、 次 T 第 は Z 12 消 0 土着 奇 え 27 行 0 < 佛 退

あ あ 1 を 200 0 起 3 る。 る。 YIII 7 e---供 0 1 口 = 戀 と共 T 12 2 ..... 佛 人 あ 15 示 工 数 1 領 1 3 は 12 寄 白 19 0 13 7 0 手 白 -FII ラ せ 人 度 0 は 1 2 0 人 のニ うち を虐 M ٢٠ スト 家 鳥 12 A は黒人 17 籠 殺 0 年 0 居 L 乳 間 怒濤暴風を背景として、 0 る。 た。 13: 72 時 17 0) は、 救 劉 歸 0 名 そこに渡つ n す は 31. 7 3 うとして と味 1 あ る。 同 あ 方 0 情 て、 た。 からて は 西 多 FI 勸 應 風景、 工 3 1 17 そこに ユ L たい 1 於 72 7 生 -7 2 物 は は守 應じ 自 活 1 -豱 3 人 着 尚 傳 同 り子とて 江 0 0 0 漁夫 耕 た。 胞 認 V 作 0 燒 100 1111 神 0 -なけ 生 打 人 25 話 チ 等 活 タ 1+ 25 あ 32 を寫 を寫 始 背 3 ば 文 黑 は 3 救 した L 2 奴 = 72 办 72 は ス 暴動 12 白 功 物 シ t 2 " 7.

21 足下 てよと叫 うとしな 死 んだ。 に梯 子 い。火 これ 12 かっ ユ 1 は は け -VP られ 7 次第に迫 12 は テイ る。 決然とし 守り子と共なら教 = つて來る。 ク て濁 に起 り歌 戀人は 0 た質 は 32 話であ 狂氣 る事 はれ を拒 ようと云ふ。 のやうに 3 んで、 ^ w なって数はうとする。 1 その守り子と共 狂 にこれ へる群集は白 を小 說 17 7 猛 人 1 の子 7 火 -70 0 うち は 7 彩 12 0

T

11

人の質視

せる黒奴

[1]

情をよせ

72

0

ても

0

72

そん 文明 77 を見 人 2 水 と同 も珍珍 は 72 IILI 何 Till を取 5 江 3 0 Jj, 時 等 的 舊 FI 0 6 しく 0) 对 は B m 0 为言 て、 世 印度、 樂 1 2 木 75 1 n にあっても時流に反抗して『さらでない』と云ふのが一つの特質となって居 を遊 はな t L 3 は どうやら成 -( V それ 0 かっ 南 嘆 力 支那をへて日本に着いた西洋人が L 7 6 つた。 0 t 72 72 は、 であ 6 0 な B 7 为 つた。 印度、 功 ^ 够 あ IV 0 しさうに n 720 1 0 支那 720 重 72 は ^ 文明 白 な 松 12 見えた 人 0) 范陵 以 江 1 0 る理 や隠岐 あ 外 は 洋 3 か 12 由 したあとを見た 装 らて 何 10 を 等 國 を ただそれだけ 教 を愛 L あ 0 日 本を賞語するのは、 3 かっ 人 0 るの 道 して 72 新 je H 能本 本を讃 を天 文明 ^ あとで、 12 7 心臓と考 を認 3 今 1 神順 美 735 0 72 113 23 戶 L な q. な 本 R ^ とし 72 東京 を賞讃 それ ヘル V 5 歐 0 豫言 ~ 米 か 72 を愛 A 純 6 H の雷時 L 粹 考 L 72 歐 木 12 南 な 米 0 6) 詩 2 かっ 13 0 III

7 木 3 3 2 III 75 かっ 50 恋 江 5 5 0) 0 交 次 た 12 V [8] 7 V 6 人 1 種 を ^ 偶然 自 個 分; IV 交 然支那 人 北 あ 1 容 B 12 3 日 水 福 清红 致 17 私 日 17 を ~ 72 赴 亦 以 共 本 0 1 72 T 1 1/0 72 2 0 南 6 文明を見 3 とす 13 0 8 5 H 高 22 カン 龙 な V は、 腐敗 6 文 2 12 T' 取 []] 见 3 あ 同 0 3 T 世 3 8 よてこに < 天 3 2 或 清 的 72 點 7 2. 人 呪つ まて あ 占 17 分言 0 ^ は 72 た か 0 支那 0 3 7° 2 1 IJ と明 0 动 3/ 0 風 汝 to 0 0 は 72 ñ 羽 だ。 文 8 ~ 11 0 (1) 1 IV 美を j. 時 ^ 1 5 为言 12 w 爱 次 支 歐 1 見 分言 米 111 1-H 0

な THE . は Ш 25 G. 洋。 全體 义 於 11: 71 於 5 0) 1 1: H らとういる を通じて、 远門 la v 大 米 0 两洋、 東 まて 八 文 力 は の舊は日・ は賞 勿論 を賞 13 (7) 7 殊 14 ある 12 影 H 農 ~ 2 或 \* す 本 水、 點 赴 僧 人 る事 まな 0, 新 0 17 V 新、 於 3 多數 1 は、 最 0 求 C V と難 後 两 人 今 あ 8 る。 た 洋 は 12 E 舊 文 3 3 12 ^ П 叨 夢 於 ^ 12 0 池 以 た。 本 IV 1 T こそ は J: 77 L 1 落 12 風景 な 13 H 賞讚 DE 本 珍 5 V 着 事 H 0 3 6 舊 計し 0 L L V 1 た 32 8 す あ 3 た 0 見 人 は 3 0 L 720 1 2 T 10 人 な W. あ T 多 5 ^ 書斎を 勿論 足 IV 南 为言 0 72 L 1 0 を以 72 た。 3 ^ 繪 つく iv 卽 L 1 1 3 5 初 かっ 0 13 日、 8 1 H 刻 熄 本 な とし、 祭 本 0)3 为 を 12 0 爱 6 美 多に 文 循 72

T 2 12 0 1 ES 为 客を H 本 迎 ?-.1. 720 L 72 から 原车 多く (1) 第 飛 \_ FI 'n て来 祭 150 T 1 なづ かい 0 5 72 720 滥 父 かっ こと子で 1= 富 1: THE STATE OF 13 その S だ 美 は L は け しき姿 10 栗 0 72

居る 夏 + E 25 0 1/1 記し 石 IJ て、 B 0 陸 激 にも、 風じ して 7 3 石の 新 岩 3 P 店 人 以 0 12 72 3 から震濱、 日 次るべき「唐 0 放 鴻 可文學論 木で この 加 12 を見 息 ば 35 < 枝なが、 は 樹 國 見 た。 6數十国 東 た。 0 12 7 影 京、 13. 池 临行 らに 儒 人 0 節で 數百 教 T 0 にも靈魂を與へた事を考へ は 妄りに 松」は神體として祭られ 取 思 12 0 つて וניון 想 30 人 0 10 の價値あ 跫音 鎌倉、 生花 花 [ii] は 情 を当 にす かい 0 る事 3 さい) さらに松江 る事 3 V 3 を知つて驚いた。 取 T ^ 集ま を見ててれにも感 つて、 w 1 て喜 る鯉、 て居るのに 13. に於て神社佛閣で參詣者 襟につい 何 んだ。 32 龜を見 21 け も感じ 72 ここで思ひ出 風じた。 7 じた。 た。 × り花 72 リ 73 東 葬 不 3 日 を造った 樹 定 规則 本 GZ. 72 0 おれ 花 に養 5 人 ~ は 汉 0 式 形 は りし 手 は 3 古 0 をし 0 5 入 引 0 は 礼 12

dr. 月 味を認 は 迅 と問うて据ゑてくる 哀 て咏 人の 32 的 500 出 次 1 すべ 然親 4 分言 Co 0 如 しとせまらる は到底我国に於けるが と記 Ļ かっ 人人があるとも直 V 1 つて A.kc 彼 いにあ かい sil flig 72 12 3 あ 3 す 折 6 如く熱情的にあらず、 ちに庭外 L 3 顷、 否多數 2) 5 雪見 12 或 0 運 時 12 人 入を は殆 びすてる覺悟なりとの返答を承 13 知 人 誘 んど自 詩歌 12 U 何 て笑を招 然 は 故 庭 12 必ず風露鳥蟲 劉 12 石 きしてとあ して 3. 据 何 ゑざる の趣

學趣 苦蒸 盘 は 0 磅位と答 をうけて あとに 人が T つたることあり、或時 味 17 せ 比較 て開 な 113 るを見て、 含人 しつ 逗留 へたりし故 的 けば け 21 12 せるは宏壯 我が邦 Ti 0 7 一磅とは V よき工合に時代 此苔を悉くかき排 日本 7 0 より多さは守 例 は路傍の松樹をさして同行者に時價若干と尋 庭樹としての價ならず、樹木としての價なりし、 なる屋敷 にては王侯の邸宅を飾 な れば之を以 分 なり、或 ふべからざる事質なるべし。 ふつもりと答へ つきて結構なりと賞め 2 一般を評 日主人と果樹園を散歩して樹間 るに足るを、 する たるを記憶す、 は過てりと雖も、 たるに、 安きものかなと感じたり てれ等 主人 ねた は の極路 蘇國 るに其 か は 近さうちに とる 固 より文 17 公男 五 恋く 招 種 類

い……」と云ふのをつねとした。 私 共 就 西 は 洋の野蠻 英 國 の事 人 1 あ 或は る。 され 一自ら優 は 7 一勝のつもりで居るがその實この點では日 × IJ 71 かい 5 來 72 ^ w 1 は H た 0 11 物 を賞讃 本人 す 17 3 及 毎 ば 21

41 生花や、 何人も嬉しいにつけ 香道や、 盆石、 蟲飼や、 造庭等 悲 何れも感嘆すべきであると思つた。 の自然に關す しいにつけ後何や歌をよむ事や る物 ば かっ りでなく、 ^ 更に進んで、看板や扁額等に 殊に 12 ~ 死 0 以前 感じた物 21 筛世 は基 0) 歌 だ多 とよ 力

農夫 せる 31 3 13 6 3 古へ 家族 を沈默て表 漢字 1 統例 1 緑の 0 制 小少 干 度 な L ……人に y は 5 3 租先崇拜 V すり 家 7 23 7 0 S 小 のい 本 不快な思いを含 U 造 1 の神 人、 Ta 131 靴を 以 道 なほ 個 來 1 加國 にな 進 は い 加 h 为 て、 せな 12 い)、三月、五 の寫めに 日 3 老人 本 e J 3 72 人 12 死した 3 と子供を中心 0 も拘らず)、 足、 悲し 草鞋 月 る人々を神とする招 0 V 節 11.5 ----何 12 ? -足 紙 に到るまで純 する関線主義、 も微笑する日 -0 厚 \_\_\_ 子、 + 数里を行 ふすまを隔 : 澳社 本人、 H 本即 忠学 (かか < いかり 3 展 H 0 悲 告 る美 木 3 ば H

木

0

物

は

何

1

S.

^

)v

2

の賞

造

を蒙らな

V

物

は

な

かっ

つた。

版 12 た。 かっ П する 努 -^ 魂を 加 無順 初 1 12 3 光は、 72 は T 23 1 若 23 保 は 居 0 福 15 忠 3 時 0 0 -する 君愛 知 居 V 0 何 忠、 文部 3 1 つも生きて居 6 可以 をも 72 國 32 を若 的 学 省 主 W2 には、 3 1 義 日 も手 な 義 へる の主 本 vo 0 と本 どん る。 經 張者であ 信 IIII 忠君 影 to なし、 愛、 と思 當 な書類 かっ 25 愛国 悌、 泣 6 0 2 为言 最 た 3 な 0 一組 たく 後 0 念を養成する事 取らるべきで 0 美 0 デ 先が私共の行を見、 0 なる 德 あ I -は 丽申 0 2 た。 11 2 v 2 H (全练第 あらう。 本 2 12 ^ w 12 基 77 则 十卷三六二 2 17 1 S 到 は 10 へて云 2 しか 言葉を聞き、 居 3 2 河涧 文部 000 まで、 る際田 つた と記 道 ^ 0) 僧 局 2 0 iv V 讃 72 72 局 者 1 心を知 分 膜 は 岩 は それ 后 者 2 为 -日 音体 C 0 全く 淵 本で 态 思 12 膜

鑑は : あ 死 共 あ 學計 2 12 同 7 突然 情 九 は 72 す 2 加川 2 は た。 だ 加 6 3 B 生け 37 先を 道 人 並 起 私 2 加 務 は R 2 るや 怒り 佛 先 0 1 原 な は 教 心 は 學 的 か 滥 5 とす 5 0 生 3 L かっ 一ただ紀 空氣 0 分 8 12 12 私 は 彼等 5 5 7 考 共 3 真 ち は Ġ 0 ~ Tin 0 一祖、 な る事 念 5 0 0 目 人生や 5 5 信 6 12 な 祖 とな 先」でなく「祖先 12 仰 华勿 な は 安 先 幾 12 新 死 12 V 崇 つて 干 \_\_ 千 6 なる 務 L 加 拜 涉 年 ても 12 3 對す の普 0 は 12 77 L 先 あ 休 る たとも考 な た食敬 かっ 5 3 原 3 15 h 50 0 Ö V, 觀 6 生 の紀念 考 0 念 4 居 祭 步 信 日 は 7 る。 祖 ^ ねば 大變 先 な 仰 本 私 7 1 人 共 0 は と直 化 ある。 と共 あ \_\_^ V ならな に取って ない 節で 0 らら。 એ 3 來 21 生 .....私 あ 如 い」などとあ す 居 は、 る。 4 何 ば -3 なら あら 故 7 と云 2 居 死 京 0) 5 な 學 L 3 礼 h ば、 生 ブご 3 7 700 V 2 今や 私 13 6 3 人 0 文章 H 文章 共 何 ~ K 为言 あ 木 0 を 0 ^ 3 72 1 12 S 過 w X 見 去 私 12 31 一私 1 堂 0 取 12 洪 分言 0)

立 は 犯 \* 自 0) 日 拾 短 本 殺 次 つる所以である。 7 を 人 0 0 取 あ た 所 3 2 或 7 謂 H 13. る 彼 本 我 江 より 0 为 V 歐 だ 長 を取 ス 米の of 6 ~ 劣 5 > 文明 0 か 2 サーが 72 0 7 と同 彼 彼 我 0 0) 力 金子子館に與へて日本の 化す 學 文 短 叨 7 狮 3 , 技 補 婆を 0 彼 3 は は 0 宗 學 画 宜 を 敎 んて L あげ を V 參考 0 取 て自 L 3 事: 2 力 取るべき政略として勸 黎 は す L す H BOTT TO 3 本 3 E 0 所 2 8 人 以、 許 宜 は 3 张 L 2 n から 5 0 な 長 精 を 2 L 神 力 捨 的 的 模 T L 倣 我 72 獨

गर् 40 H 0 733 洋 は 水 THE 人 梅 力 東 13 端 洋 宜 なる保 ~ は L IV 東 < 3 守主 7 洋 六 12 -なけ 對 風 義 てはな 1 ン) たやら il 弦 Vã 食 なら 11: かい 12 によるべ 0 たか。 な V. Thi 洋 さを論 文 H 否 本 11)] J. 21 しろ 人の體格を最 對抗 衙 したで П L 7: なけ は 東 は 洋 32 意 も深く研 ば 文明 V ならない かっ 0) 究 72 この間 3 したベル 12 12 2 37 站 於 は 7 " ~ 一 博 0 ~ 70 FILE --IV IJ 洋 は 1 は 3

70 沂 TILI 70 H 破 洋 1 壞 文 13. 1/2 す ПЛ 班 13. 3 1: TI 0 模 约 士、 位 輕 は 潮 114 ---健、 洋 1 廬 南 文 質質、 叫 る。 殊 懷疑 12 2 簡 基 0 齊 福 易 冷笑、 致 1.1 茶 本 2 至 朴、 的 洋 0 失 忠孝 2 館 2 W) 洋 n 12 信 H 别。 ^ 義 六 w 1 0 禮襲 Ċ 0 問 信 CK 141 3 İ 神 所 ( =/ 道 あ 以 p と佛 1 0 9 72 古 る。 具 教 濫 0 2 13 0 仰 加 -< ~ 舊 尔 30 H 3

1

30

0

僧 4 得 血 [EI] 作 は 心 居 ~ g. Z の博士達や、 5iv 涧 13. 1 -1: 演 3 分言 舊 Ai ^ H J. IV 子. 框 E -/ 大 陵、 赤 0 官吏や、 0 巡禮) 所 廣震 10 表 婦人 -1/3 者 偉大なる平民 tility 500 と見 任 大學教授は 夫、 0 日記 E T 漁 111 鎮 師 妈 敬 の記 -3-1 ^ てれ n 方言 72 の問 岩 A 2 あ 分言 0 つた 12 23 伍 自 何 0 すべ 32 ٥ 存 5 分 の世 その して か B き仲間で 12 ^ わた。 外 界して IV 1111 2 植 0 木 手 は あ 見 P H ^ なか 金十 72 知 ると云 12-舊 2 つた。 は 郎、 日 秋月 つた。 八 本で 家僕萬 Ti 老 5 居 先 0 た 右 生、 韶 衙 舊 1 1 尾

味で 微 用 7 兄 居 ול は あ 5 V かさ द्रे 3 知 腹 美 0 0 H 1 L 失 堂 77 7 H 非 6 次 2 は 美 と云 常 敵 ひながら泣いて居る弟のいぢらしさに貰 2 0 T 水 江 形 ^ L 75 洋裝 を愛 空 風 は IV 南 72 12 S 刻 宗 制 2 FI [海 は 西 0 0 なく 72 無宗 洋 た ば す 秀七 L は 想 8 9 0 的 12 72 を 0) な かっ 質现 扶養 5 念 な 0 取 こん ナご 致 本 5 病 情 と思 だ 0 1 つて を 为 0 て、 嫌 HI 1 死 耶 法 あると論じて とも見え 日 と告 B 3 2 0 2 を 木 CK 時 心は 720 居 7 懷 T 河 企 人 偶 居 白 疑 女 3 1 21 N Vo た 纏ら てれ 0 0 T 命 55 3 L 冷 雇 舊 笑 跡 は 自 is 72 人 为言 自ら慰 な H そ 2 冷 招 32 2 時 は 分 本、 追 代 v. 熊 0 だ 一 待 72 0 ==== 私 うた 弟 け 3 子 若 つた。 本 7 32 西 時 時 以 守 めても見 . ( 助 V は 時 宗 洋 化 21 あ 力 T T 为 人 に消えて 弟 偕 蓬 致 能 文 から發作 迎 6 ひ泣きをして、 0 2 は た。 た若 行 英 为言 家 本 明 ^ 感撃を放 た。 6 社 733 學 8 32 2 配合 IL 者 I 生 取 32 12 21 h 併 的 3 掛 な L 0 0 为言 72 答案 つて 曳 j. de of 事 T L た 12 四 3 V 起 学 事 0 5 3 そ 何 V 72 72 慟哭 と云 質 つた。 時 云 17 は 0 叉日本を愛した。 1 12 L 模倣 Ti ) 悉く 喉 思 V 3 は、 柔 一人 L 2 紋 0 L 術 ^ V 0 不柔 た。 病 一神 1V 0) 態 2 附 は、 为 0 G2 新 不 形 質 1 人 烈 知 0 うに 術 215 72 そ H た 細 0 6 0 ^ 0 -本 ずた 袴 情 京 あ 不 w 3 ~ 0 in 时 安 颜 1 稅 3. 0 V 3 21 棉公社 多く 1,52 0) な 分言 かっ 12 は 長 0 と 0 フリ 篇を書 装 話 孩 3 厄 らく V 漸 72 或意 を利 見 介 1 を 事 せ 0 5 寝 出 2 頂 1

10 ľ 見 3 FIL 葉 -111-0 る代 水 ら樂みとせ せ CK 72 は B 720 公 À かっ 通 3 酒 X B S 歿 7, 小 分言 0 食 な 皆 他 < てん を饗 72 悟 V なっ 0 õ 分; 殆 み 阿 装の な物 ग्रं ど何 2 た L 7 巷 京 < T 0 邃 力; 摩と H 身 等 0 17 な 12 姑 記 あ 於 0 純 0 自ら 1 2 人 りました、と云つて十數 T 1-72 H 0 あ 日 話 0 時 本 を開 も残くなった 日 本 調 った。金銭で買 0 記 12 3 個 III が無限 てあった。二十八 對する苦さ感情 v 影 N 720 往 0 見え 來 繁外 を 0 ので 悲 流 な 哀を ム樂み 25 L Vo あ 簡 130 神神 開 言 つた。 枚 0 < 万 巌で初婚 漲 7  $\dot{\Xi}$ は 0) った。 17 华 得 つて居る あつた。 場線 72 られ 紙 7 悲しさをなぎら 氣が 25 引 うきがあ な 細 時 L 時 V く書 L 0 17 て三人 か 力 ~ V 日 て見 6 南 L つた。 本 V 0 H た 日 0 玄 す歌 720 -J-常 日 本 32 九能 供 記 17 ば 呼 0 U 偶 劉 盲 生 0 7/3 Ħ を界 30 綴 す Ei 30 活 R 5 人 W. を記 ち 嫁 3 0 32 を罵 0 愛情 女で 720 72 72 L 纳 2 6 記 あ 7 3 店 13

た 23 子 供 3 救 佛 3 < 人 0 w 15 21 0 25 加 力 2 道 人 發 晚 ららとし を 年 方 作 水 12 13 日 3 道具 本 たえずあ 72 たが 3 T をス 呪つた 然 尼 美 和 0 0 S 验 話 た羅宇 720 を 0 はれ 7 天 72 屋 秤 3 V 300 3 棒 2 12 इं, 拒 見 0 は新 7 宝 南 36 面 端 12 H 5 72 12 叉三 本 時 箱 12 から 又 を下げ、 次第に 人 E THE 0 本 ち 子 及 25 多くへ 坎 75 燒 ---と失 方 H 火 箸 本 12 を捨 w A \* 刮: ン を 取 0 爱 0 7 位 0 日に映じて來 て自 7 牌 L 舊 72 を 0 6 主 持 7 渔 A 72 を焼 一 あ 0 72

3

行くう

ち

12

不

幸

な婦

人

75

同

情

を注

にぐと共

12

日

本を愛す

る念は

叉

歸

0

72

熊本 0 を受 天 米 L h つて 57 L 72 使 國 111 京 0 1 L 時 居 て、 人 2 W 時 加 人 あ B 为 る 72 代 72 あ 州 25 0 ~ 77 あ 9 3 7 云 は 者 この た。 と云 へば憤 あ 12 2 る。 は 何 取 發 6 排 X 0 ---明治二十六年一月二十九 50 验 つて L も深く愛 作 0 日 ^ 作 かっ 72 0 3 的 w 感情 \_/ は し、 材 L 的 1 0 か 7 日 感 は 料 手紙を書 し妻 これ 本 L が多く洩らさ 情 著 21 あ て居 書 使 る。 0 0 子の 命ず は 25 批 は 發 n る 於 評 ^ 人や く事 あ る 作 家 IV T T 3 为 居 的 H 1 0 は談 ^ 文 0 本 5 る。 興 物 n H 72 w 女 木 3 5 奮 12 熊本 からて 志 肯 0 25 51 對 笑であり、放言高論 2 2 21 7 定 時 して、 H B からデ 取 木 な 0 12 し、 ~ あった。 を去 書 V 際 2 0 書簡 心に 7 w 7 V 3 I は 2 72 ^ 2 書 日 たて JV. S 2 12 は ^ 本 簡 18 ン 於 果 w 了 ~ n あら にもし妻 5 は L V て否定し 1 0 到底 文 麗 てあ ン 2 T は 5. に送っ 日 句 倒 0 日 をす り氣 本 À 切 木 办; そし を愛 子 大 5 3 7 煽 72 哥 为 居 け 3 休 12 人 手 7 な 3 L 78 3 1 8 亚 0 てきな 紙の 日 かっ 72 H 12 分 1 獨 と云 ילל 本 傳. あ あ 0 0 は 生 72 井 は る。 2 活 節 大 な 0 6 V 0 な 愛着 損失 たり 杏 33 32 L 5 問 5 2 カン 2

3 は 缩 中 17 A L 0 害 利 物 L 0 てあると云ふ人達が 5 周 7 園 せち。 12 私 分言 或 作 著 つた は 小 未 殆ど十二人 72 世 界が 松 江 な 12 70 か ます るます。 つたら、 於 外ではどんなに 凡 ここでも私 7 0 歐 洲 为: 人 生、 か 地 命、 5 0 離 難くても、 お 32 3 7 食 楽 物 5 1 5 あ 事

n 0 その力 んで居るとそれ てそれ 华河 る程それ は (全集第十卷 主從 が輕 どこか 私 眠りのうちで見た物のやらに柔和で静かです。時々それがただ夢のやらに思は が消えて行かないかと云よ恐怖が起ります。 はそれ < 程 は三世」と云ふ古い佛教の諺の實現を漠然と認める事ができるからです。 て蒸氣 古 一条和で、それ程觸れても分らないやらに穩かでやさしく自然です。それ 一七五) を離れたらどうなるか想像がつきません。どこか外で か笑ひます、 V 佛 教 のやうですが、必死 の墓地へ入る方が 私が愉快でないと、一 よい。 の强さをもつてゐて、 即ちせめて人は それが私となってゐます。 切の物が沈默します。 たえず私の 親子 朽ち は \_\_ 世、 るよりは、 良 そのやうに 心に 私が喜 夫婦は 訴

たヘル 治三 てれ 一十七 がためて るの 2 华 の嘆息であった。 は H これ あつ 鰥 の戰役の始まつた當時東郷大將の寫真に であつた。ヘン た。しかし「蓬萊」の一篇は愛する舊日本は途に亡びるであらうと低い ドリッ クにも同じ意味の手紙を送つて居る。 キスして日本の戦勝を祈つ 「同上

たのは

ちでは私は古い習慣と思想と職儀の小さい微笑の世界に入ります、――そこでは一切

萊 物 しも似てゐない考へ様の人々の靈魂の it るやらになる。 私共人間 7,5 そしてその である。どんな人でもその いいい 於 る。そしてその現は て居るのではない。それ ・選派に H 程 3 0 事 古 時 H V 代の 入は、それ等の は不思議な物が 光 は 江 は、 ーそして 物でな これ等の感覺の變化 V) どこの ――驚く程澄 その人の内部の感覺を變へる――時空の觀念をつくり直 S 日光 魂が は精靈 それ 大氣を呼吸する人は、その血液のうちにその それは窒素と酸素の混合物ではない。それ ある。 …… それ よりも白い は非常 見た通 み渡 は眠 本質が混合して一 幾萬億 つて居 Vis い 古 りに見、感じた通りに りのやうに柔かであ は蓬萊 5 ――どれ程 るが、 の幾萬億の 乳 不の大氣 0 甚 やうな光 だ つの大きな牛透明體とな 靈魂 柔 古 である。……その いか考へようとすると恐 か る。 励じ、考へ 7 7 ある は 私共の考へ様と少 あ るが は全く空氣で た通 靈感を取り この 目 72 3 3 8 に蓬

1 心は 蓬蒸 V 7 つも若いから、 は 邪 念の 何 たる 蓬萊の人々は生れてから死に到るまで――神々が彼等 力: を知 らな S かっ ら、人々 0 心は決 して老 肠 3 事 は、 ない。 0 間

25

2 12 ונל 蒸 るい 訓 12 ら終 ては 0 3 3) しみを送る時、その時にはこの悲しみのなくなるまで顔は覆はれる、その時の外は 神信の人々は苦だかさい龍で米飯を喰べ、甚だかさい杯で酒を飲む。 3 [11] そして敗れ 0 3 悲哀 は つも微笑して居る。蓬萊の 之和 4.9 3 は 0 まれ の外、 な 纳 V から婦人の心は鳥 は龍 力 に乙女の な ら鍵 隠され 0 E それ 10. の宮殿を除 江 る物 袖 v, 3 0 13 B 13. -32 何 人 0) いて、 3 る時 魂のやらに 凡ての R 恐れ は な 一不 は、 V 凡て小さくて奇妙で奇態である、 る理 人々は一家族のやうに互に 恥 柔かな度 づべ 平 由 輕 7 13. V き理 は次 から、 江 V V 翼 いかい から在も 由 言葉は鳥の 13. 0 江 CA ーー神仙であっから、 V 3 נול がへるやうで と同じく、 らてあ 壁の 相信じ和愛して居 j. うである、 あ ji li 2 1 à L

17 L 6 3 3 沙 V で行く 帶となって管かに漂うて居る。その帯と切れの下にだけ、蓬萊は し外にはない 蓬萊は觸れ そしてこのまぼろしは、 Pi の國から邪惡の風が蓬萊を吹き荒んで居る、靈妙な大氣は、悲しい 今はただ日本の山水豊家が描く風景の上の長 る事のできないまぼろしと云ふ意味の蜃氣樓とも云 ただ繪と歌と夢のうちでなければ、再び現れ い雲の帯の如く、切れとな なほ行 ない かな、薄 して居る。

詠じ、 等 らし 自行 3 CK 3 2 TH 72 F 0 日 1 2 ·15 720 文 < 計 本 水 小 720 × 欧 IIII 1 3 な 33 肝宇 0 ^ 遺 验。 個 代 解 は テ - 24 V 分 -心 物 雪 開 3 21 22 [ii] B 12. 1 ---とな -怪 於 本 關 0 から は y 多く 2 12 す 創 談 江 -け 1 支那 る著作 開 3 作 かっ 知 0 7 1 係 0) 36 部 な 信 6 2 -怪談 天 た時 32 H この 0 翻 2 0 0 な 本 134 0 7 畠 V2 を 種 進 र्गा 居 代 列 固 V · -- -を 0 日 化 落 0 學 有 物 71 な 絲 3 本 0 論 論 旭 穂 して 到 0) 1 L 0 3 宗教道徳の 韵 文 72 凡 面 2 基 少约 果 7 影 見 る。 t 72 12 は 3 到 圆 同 0 17 方言 てる、 8 ح た B L 多 情 じくそ 印 0 0 た美 72 優 为 か 2 趣 象を悉く 東東 研 最 32 13 3 0 ^ 2 究 E IV 後 た 文 72 村 0 0 續さて か と云 诞 75 لح 顧 1 場 ら日 回 7 處 2 あ 同 力 0 材 情 6 風 所 5 日 は 女 -本の 本 と場 POUR と洞 37 作 とを は は 3 今 30 は、 77 m ガ 0 關 將 72 所 ウ H 日 3 察とをもつて書き -から 見る 病 本 來 影 を テ 本 する熱 17 加州 理 H 1 25 物 まて論究 國 上 0 本 取 P 2 「影」 日 0) 中 12 0 2 n 岡 情 を説 事 7 < の次第 本 0 得 翻 物 譯 T ^ -して 17 约 大 かっ w H 明 TI 到 想 成 6 水 下し 珍 1 に變つて 1 ~ 解 らしく新 辅 3 23 L 始 0 JV 釋 た Vi 2 主 事 75 な まつて 精 Win 2 5 0 0 加 3 1 及 1

H

本

研究

は大

成をつげて居

る。

蹇 愈 III. H 华等 1 mi \$ 2 70 ~ 0 前 行 14 别 あ 13: 0) N -0) 25 w ~ 省 13 製 72 宜 き を 文 1 1 SV 3 0 1 25 明 な 작: 72 L A 1 0 は 0 0 と発 < TE 办 1:3 分: 15 学 13 6.3 5/2 13. 5, 73 红 III. 調 容号 2 ---5 衣 寫 0) 1 的 长;: 72 - [3]: 10 IIII TE 想え 水 H を愛 学 DI 18 13 ~ 本 HE 72 L \_ 6) 21 E 7 11 45 1/2 は、 風 前 < 沙 於 本 8 E 外 ع 合 7" 7:3 卷 明 T 次 L は は 12 0) THE STATE OF 出 簡 117 12 南 老 t 信 悉 为 72 121 -III. 八 13 5 渡 < 0 暑 0) 人 15 300 0 0 3 を着 3 3 艺 實行 F な MI ば L た は 元 は 合 追 稿 0 72 1 優 借 1 洋 了. 3 0 加 72 32 J. L 從 5 輕 縣 2 3/1. 72 服 3 家 至 1 134 7 ^ 淵 3 分言 濛 别 居 0 72 3 3 12 F IV 8 清 共 30) 0 1 0 3 25 0 本 3 1 H も所 2 食 17 73 家 変 720 0 あ 25 12 3 2 45 72 け 5 云 取 17 0 V た 洋 信 於 72 烷 子) 2 if y 0 狂 ^ け、 薬」 意 ても、 及 館 淮 w T 9 T 28 -時 25 は 720 t H 味 は 1 人 全く 家 勿 0 3 木 2 12 0 は 字 論 遊戲 於 啊 ば 原了 想 17 ì な 师 日 0 始 本 と質生 E 在 1 洋 古 南 7 大 V E 本 マデ 厘 IA 事 夫 2 2 CK 的公 3 日 でもな 女を 食 時 17 保 は 人 h 本 V な 0 24 \* 廟 を は 72 0 な 12 活 0 0 讃美 23 を W H H 力 近 話 は は 力 25 V 見て賞讃 つた。 3 72 肌 0 2 2 0 0 S V 45 72 1 35 B 室 法 か L کے it L 2 de うな 手 2 20 日 3 百 な H L 詹 15 餘 紙 本 本 72 72 在 肝护 为 三江 i) 遣 9 0 5 服 拉 本 12 22 0) V 備 1 唱 老 題 T 3 0 T は 3. -滑 書 3: 宏 15 \* 南 1 方言 3 ^ 胃を 7 齋 壯 2 は + 分言 31 12 0 0 0 72 0 13 次 は H あ 72 풼 1 1) 应 72 家 る。

13

致 3 は T

75 茶 1 ~ 0 5 1 と離 3 根ざし 72 來 月 7 朝 洋 两 0 0 72 多 洋 如 食 L と述 を併 改 草 台 7 7 居 花 Fold! は を思 族 全く 周 3 8 ~3 0) 7 1,1 3 す 居 出 訪 7 N 日 3 3 出 本 4 3 5 L 沙 食 L 1 72 75 0 した 72 鬼 33 1 た 事 III. V) 3 省 は 何 0 П 720 等 あ -2 らう。 注し 各 本 0 は 取 师 庭 ^ 洋 は 0 w ^ 1. 趣 何 72 12 1 傳 CR 账 -300 1 できる L 死 記 रहे, 5 家 ^ 後 12 剩 7 w ~ 0 身 供 1 2 12 ---も香の 0 等 22 人 1 ケ H 0 ぞ 起 本 随 校 居 特別 N ナ 13 人 0 も近べ ガ あ 1 żi S さは 結 5 2 1." を 局 0 先 滥 彩 見 た。 故 X 73 かっ 12 國 は 燒 12 渦 を あ 叫 忍ぶ 深 250 2 治 津 な 7 Vo 四 12 强 73 -1-於 10 17 3 23 風 4 0 77 3 均分 w 0

1 3 0 72 とな 7 23 あ 25 37 2 营 つて 35 てに H 0 7 旅 居 まて 行 は 3 現 力 を 化 らて L ----的 度 京 30 がら 行 0 000 7: 0 73 F テ 輕井澤 光 iv 出去 と云 ~ 法 大 へは 涿 2 物 丽上 12 無論 徐 を始 行 かな 3 15 彩 行 加 多 か 3 3 江 0 K た、 力 1 L 伊 つた。 1/2 これ 雾 と云って 0) 箱 神學 1:-根 13 でけ 60 洋 ~ 73 はチ 人 治: 0 ここの 9 餘 E り多 45. 20 後伊 110 < 行 势 を くとこ 訪

T 13] ^ 6 w かっ 2 ~ 为言 3 H 本 る 骊 0) 9, 72 23 全く 75 非 督 悲 督 数 を信 教 13. んだ H 木 0) 0) 國 は 體 B Gz. 木 美 風 0 IIII を 破 影 壊す 0) 3 序 と 文 P. ム答 -2 力 た b 0 例 -(1) \_ 12 2 5/2

燈籠

流

しや

**盆頭を禁じたり** 

開

港

地

で精震器を流す事を禁じたりする

0

は皆

F

汽

政

府

か

馬

否放 < 治三十七年 坊 7. 11 Z I 3(1) した 73 Fidmund Buckley と云ふ宣教師 FIE 見 一教をも 山山 111: ふ物を買 督教は日 デー 大隈伯から求められて會見した時、大隈僧が やら A 徒 に展 यः [ii] に反抗 の迷信を持 -37 などの - 1 :1: 12, 宗などは [1] [ri] 15 成階元を 志社 メッツ 23 化するに相違ないと云つたの ~ **港** 是 12 罵りを悪竜から受けた場合に 3 0 許 文明 ト教と基督教は最も侵略的 ~ は 7. めてこれ つて居 L 0 教もも た結果である。 こん 初 1 制度、 死 12 3 な [1] に先だつてと二月程前、 H をシ 25 吊宇 し口 る西洋の人は日本の『狐』に関する迷信を笑ふ資格は少しもな 奸 木 計 引 12 習慣を破壊せねば止まないから危険干萬である。 0 て、 水瓜 神道 3 2 力 I, 南 S 同志 に北 る者 て 三 に 開 に於 H 禮 本 手 す 0) 囘 V 社 -3-0) したらへ 美風 巣窟であ 3 7 に對して、ヘル る事 出 0 教師 は、 小冊子を發行 した。 の宗教で決して外の物と調和も同 Shinto-Cultus-Implements 良俗 を評 -1: 7; ^ IV 從源 月十八日、早稲田大学の鹽澤博 西 さな を破 3 あつた。 121 2 田 10 1 と云 千太 は、落 激 分 日本が他の宗教を同化したや 壊する物は悲智数であるとして憤 ンしる した。 1 0 んで歸 た たが つて居 即 この人妓様などか . 21 『基督教は同化しな ~ 與 あらら。 IV 3 後之を許 ^ (神道 つて家人に た手 ン憤 速 散步 紙 6 禮拜器) 雕 25 2 1 と断言 その P, 物 2 化もしな 0 7 神道 à. 0 陰 PAGE PROPERTY. 途 引 駁雕 -1-中 -陽石など 0 を記 らに とり 0 と和 0 -70 文 ול 悲 明] ソ

と云 ٢ 太 0 T 0 0 0 は 直 た 肺 25 と云 1111 日 7 2 0 2 た。 12 大 南 事. 63 つた。 る。 7 8 A 1 迎 あつ 途 堺 0 亦符 境 方 妙 ----1) 神师 遇 ヘル た。 もなき虚 國 な 33 寺 25 影 境 日 1 12 V は 品品 0 遇 本 0 は な なら 江 0 言 ~ 商 はず 罪 H T 5 かり云 土 證 英 三臟 恶 業道德 據 0) 佐十一人 をさ な 雄 1 ふ外 南 V 12 0 000 腐败 部 もなれ へ黯 據 人を今少し 0 誰 1 H をさへ 武 30 本 たて L 上 るとま 2 0 0) 辯 家 一その 墓 あらうに 屋 解 殺 12 て云 して 出 に本當 してくれ 行 てた は愚い 相手 2 と云 72 0) 時 意 だが 分言 る 方 味 0 力 悪 72 办 かい 0 V 戶 2 かっ よ 3 經 0 6 V B 剪 こん と云 本 土 3 1 な 100 0 0 < 25 心 な つた 再 影 は 12 生 至 高 0 L 江 な は 尚 0 1 た E 1

どし 御 1 た 娘 な 歷 您 ~ 为 0 5 E 教 狀 病 2 2 本 121 [inji 沙 FI など 2 氣 ころ は 災人 W. 力二 0 0 ~ 致 3 後 7 日丰 0 12 他 丽 説 30 12 次 0 1 1 MI 第 如 は 5 0 12 蕊 T 720 17 12 3 収 IIII 7 禮 ば 14 疎 は 2 1 すべ 洋 < 能 かっ 浦 T ス 3 0 な < 本 美 当江 12 をき 陪 2 心 7 L き夢 ついてもこれに類 黑 た。 配 佐 と云 かっ L Ihi 久 せ 2 T 間 0 \* HE. \_\_ 111 2 2 信 界で T ~ 恭 3 日 ^ w 77 12 3 ^ 12 あ ル 2 對 何 [ii] 1 0 巴 1 0 1 僚 0 た。 した話が 3 美 T 3 說 7 茶 な あ は 明 佐 カン L 12 < 0 2 き世 使 72 0 L 八 t 間 \* ·III: 72 32 あった。 ば à 界 1 界 は 初 3 は 3 的 を 前 嫁 破 打 ^ 7 は 病 これ \* 非 12 5 壤 w 述 石炭 普 狀 沿沿 す 2/ \$ ~ ~ 3 23 から を 25 3 72 力 3 事 フ 親 ルン 分言 姑 5 ラ は L は せ 1 0 1 ^ と初 理 質 あ 72 w ス 科 例 並 事 佐 2 2 3 か 3/2 久 大 0 0 命 は 學 話 當 間 逃 あ 0 5 北 0) な 0

愛し 的例 輕 t 云 怒 72 25 0 12 L 0 < は 部 1 113 御 あると考 つた通り「日 w 0 为 FI 72 FI T. 1 を赦 T H 111 1 0 解せら も遊 日 力 木 0 再 本 辭 720 を云 6 术 答 1 3 X. 0 解 一戲でも假定でもなく、 0 辯 -な 防 グ 0 へたのであらう。 る ら折 或 力 8 イ 護 2 木 った 求 0 3 物を属倒する事も ヴ は とワ 人以上 叉讀 てすい 7 求 8 りにふれて、 1 72 U のであった。 か T 力; スと交らな るところあ 亦 者をしてよく日 に日本を愛して B し御 )V ^ 他人のは は云 jν ンは 111-ダイ 全く つた。 さきに云った あったらう。しかしヘルンはこの かっ 2 際でな つた。 7 ッ 『否』と答 ヘル ^ 0 r ルン 本を解させたのは、 チ ねた」のであ 事と邪推 け 1 1 32 P 0 ス の生 は、 は赦さなか 5 分言 20 通り ブ 10 へて應じなか ^ V 命 才 w 世 君 であ ヘル ヴ 马礼 1 は ~ 0 7 12 つた。 全 云 つた。 1 ン 3 く日 向 つたからであった。 も發 0 0 つて ス 彼自 た通 0 0 3 本 作 72 銅 最 只 ヘル 人 一君 5 愛に 身 的 像 8 3 ンの を大學 何 特權 與奮 雄 解 は ^ 人 ^ よりて 何 w 0 L より と資 iv 目 う時 2 72 設 な 境內 本 は 0 南 2 40 格 र् 0 CK 25 0 は ^ 京 0 儿 72 よく 3 w V は は 才 12 な 何 当は É 建て 或 12 人 あ 1 ヴ 分だけ と云 H t 6 は T は w 日 追從 本を 72 3 场 自 手 1 本 1 6 紙 胩 は ス

若 L П 本 0 文人にして、 5 つまでも都行生活 の描寫に甘んじないて、 或は日 本海 0 青 生

だ道 高便 Lin や性質でなく形式だけは 10 cje درد 徳や なる 17 速 中 - 1 文明 内 1 の有器、 11/1 27. があ 人 を減 12 约 0 [ii] 飛驒の白川に越年 つて と説破すると共 37.50 これ世界大のラフ 『武士道や愛 のに朝鮮 や事 國 L 灣 12, 心 17 は卿 71 叉 入りてそこでも アイス 为 デ 等 4 3 信ず の占有物 の部落や特殊部落に滞在して、 7 . 0 ^ 義 n 义特 俠 7 1 はな を日 0 際の A がお 本 V 小に 文明や信仰をさぐり、 礼は、 ここにもおらに進ん したやうである。 もとより内容 そこの傳

言葉」を以て、治ど全部片體名で記されてあるが真の信では分 する「ヘシンさん言葉」なる一種绸得の日本語であつた。此の手観の原文も 守宅の夫人に宛てに書館の大部分である。ヘルン夫妻の日常の舎話は二人の間だけで題用 「空に紹介するのはヘルンボ、明治三十五年及明治三十七年の夏、静嗣の競津海岸から冒 らにくいから。 へルンこん 分り得る程

小サイママ。 今日

ピヺ mi: 運動 3 ハ少シオ目サンガアタリマシタ。一雄ハ海デ水電艇遊 マンタ、一雄八年 1 -7 2 なっ アノ猫ニ小サイ手駒ト小サイ小サイ鈴 日泳ギガ上手ニ ナリマ ス。

ラ買ッテ

-72 1)

7 =/

今焼津ノ石屋ガ地蔵ノ間ヲカ

イテ烈二見セラ居マス。

アノ

佛 像 1 上 \_\_ 小 泉 ---雄 カ ラ ŀ 3 ホ ラ -}-7 -1-ウ。 燒津 ラ人 ۱ر 大喜ビ ス ル デ 10 ウ

1 E 鳥猫ョ 7 = ス = ヲ 0 = 然 ۱ر 蚤 ٤ シ 1 T ガ 1 浬 = <u>\_\_</u> 小 Щ 猫 ŀ 居 呼 1 ラ E" オ 劇 蔭 7 シ ス。 デ 7 歪 ス 1 0 事 7 モ ナ 志 タ v 1 7 來 ス w 0 時、 ン 歪 v 程 取 7 IJ カ 1 薬 3 ス 7 猫 15 デ シ 持 ス " 利 テ 死 1 r 12 1 P 小 ウ ナ 願

巖ト清ニ接吻。

七月十二日

٥,٠

15

カ

ラ

Œ 四 は明 治三 + 五年 の分。 Ŧi. 以下 は三十 七年夏、 ~ ル  $\mathcal{L}$ の死ぬ一二ヶ月前の手紙である。

註二 小サイは可愛イといふ意を含む。

it EE E ^ バ ル パ 2 0 0 冰 調 V ふ「運動」 0 居 3 所を下から潜 は二三時 0 7 に互る長い 35 胺 心を残 散歩の V たり 足を引 張っ たりすること。

註五 前の飼主に捨てられに行く途中へルンに買ひ取られた黒い子猜。

毀れ 註 8 力 た儘に き 防波堤 力 72 かっ きかへ 2 0 上に 7 居 漁切り させたが結 元 0 を 地 遊 ル 局 2 (漁除け地蔵とも言った)と言ふ小さい が ^ 造り ル 2 直 0 さらとして石屋を呼び寄 氣に入らなかつたとのことで 世、 ある 額の下間を描 地震があ つつたっ カン 頭は缺 4 75 ح 15 37% 九 は何度 E Sec.



小

地 藏 T 3 27 墓 1 場 コ × 1 地 ン 遊 デ 7 ナ ۱ر ナ ダ ヲ イ 小 =/ 波 喜 7 剧 18 ラ セ 3 w テ i 靜 思 4 カコ 7 = 3/ ス IV ス 地 弘 デ

1 名 モ 私 1 名 毛 15 1 ナ 名 毛 丰 7 セ 2

書

雄

ス 0

悪

3

E

1

デ

23

ナ

ろ。

然

3

7

ナ

久

18

好ス

カ

ナ

ろ。

ン

V

ナ

ラ

0

ヺ 唯 大 事 私 1 ---考 ス カブ IV 馬 地 應 臓 デ ガ L 2 言 ス 0 4 地 7 藏 2 樣 タ 0 21 7 -仕 ナ 力 ス 1 ゔ゛ ナ 疑 1 フ 1 T 7 問 1 子. 1 供 ダ 時 1 母: 大 拉 ガ 7 丰 ナ 3 点 7 7 3 疑 ダ プフ 私 1 11 唯 私 海

カ ラ 今 デ モ 泣 不 テ 居 バ 7 ス

地

泛

= THE

3

カ

30

7

シ

17

デ

ス

バ カ ラ、 7" メ 2 コ X 1

石 ノ派 ヲ = 735 2 テ 7 1 地殿 が泣 子 テ 居 7 ス

äÈ 地震 30 1 夫人から言つて來た。 子 供 0 死 んだ 時 .6 上は な H それに對する返事。 礼 ば 作 3 82 摊 0) 公 12 刻 6 43 3 0 は縁起がよくない。 見 合 好 た 3:

7

力。

らうと



1 神 = ガ in 維 人デ -拉住 7" 10 ラ 7 [[]: w 1 ١١ 2 弘 船 日始 ツ 1 T 夫 家 13 × デ派 1 見 = 7 1% デ テ = 建 1 深 イデ 行 テ ij カ 汉 夢 3 行 清 ウ イ手 1 ヲ キ泳イデ デ = 私喜 紙今受取 1 y 7 F. 1) - 10 歸 1 7 7 ij ク ス 17 セ 0 -5 -,2 1 私 カ 9 シ 應 ク<sup>っ</sup> 13 F 7 -6 福二 ナ - - -18

ダ サ

呼 1 小 300 -17-7 3 ス。 鳥 猫 才管 暌 ---サ Æ 名 1 iia カ 共 7

17 1 /ij か -,-

1 -17 11

1 デ

lig: - , -1 7

E" :

~ 次 = 30

ス 0

小

サイ

肥

ラジ

火

ノ子

1

t

7

,7, 31

-17-13

旗 Ċ

.5

. .

文

1 7

良ク

2

婚

1 テ

-16 丽

" モ デ

テ 凉

店

シ イ

1 デ

亦

大

層黑不

ス

天氣

リ



**阿愛イママニ** 

## 七月二十五日。二十五日。二十五日。二十五日。

<u>一</u>十

fi.

二十五

Ho

註二 宿の主人乙吉の旗。

75

小ママ。

1 デ泳グ --P.J X 11/1: -7 H -7 大 -7-0 1 -}= 平 4111 7 -70 1 ナ七用波ガア 2 =/ 高 ダ 3 0 - ,2 -1-午後 -10 -72 3/ 1 デ な。 力 ラ IJ シ 今朝 タ 海 -12 カッ 1 然シ な。 37 -E 波 ナ 乙音 カブ 17 ン レデ 7 治 12 3 ハ手 乙吉サンハ一能一 カ 7 可引 ラ 3/ 家 17 グ事 1 テ ١٠ \_\_\_ 111 25 不 泛 7 汕 人 73 7

1: 1 0 然 シ 午 後 カ ラ 才 F ナ シ 77 ナ jv デ セ ウ 1. 思 4 7 ス

7 1 小 雀 ノ子 21 Ξ 日 1 間 丈 夫 = 見 要 ケ ラ V 7 3 ひ。 然シ 胙 晚 天 氣 ガ髪 ツ 13 為 3 = 病 氣 =

ナ 昨 ŋ 晚 7 乙吉 シ タ ラji TIL 1 鮫 ヲ買 E 7 シ ク。 ソ V デ \_\_ 雄 1 始 メ テ 飯 1 形 フョ " 覺 工 ~ シ グ。

此ノ頃ハパバモ朝乳ヲ飲ミマス。

デ

3/

ス

ナデ

鮫

1

例

1

料

理

E

上

手

----

出

來

7

3

グ。

白

3

肉

デ

善

イ味

デ

3/

な。

少

N

パパカラ

焼津 八月

Ħ

注

1/2 サ 3 7 7 ス語 テ 1 =/ 3 1 デ 澤 Щ 待 " 時 21 7 ŋ 7 セ 1 デ 3/ タ。 子 供 = ICE CREAM w

暇ガナカッタ程デス。

時 少 3 デ 1 笑 心 MC 7. 7 Æ 3 7 カ 1) 7 ソ 也 シ 2 テ喜 デ 3 F. ダ ~ 3 タ。 雄 21 + ッ 時 v カ カ ラ ラ 眠 汽 y 車 7 デ 3 3 ス 7 腿 汽車 1) V シ中 3 ス 0 21 大層凉 3/ 力 =/ 廢 3

イグナ

証 明治三十七年八月二日。東京を立つて焼津に着いた時の子紙。

証二 新橋驛 ― 舊の東海道線、始遊驛。

TE のを常とした。 驛の階上に壺屋と云ふ西洋料理屋があつた。新橋に行けばヘルンは其底でアイスクリームを食べる

龍門 朝の五時。其の頃は新橋から恭津まで七八時間を要した。

天気へ中分ナイ。 一雄ハ良ク勉强シマス。

だッタ事ハアリ

- 12 . 1. 2 小サイ川受イマ

7

能洋

八月五日

رد パ カラ

3



テ

IJ

學 v

テ

12

雄

F

サ 7 1 7 ガ サ H 製 今日 子 7 良 吳 イ天氣。 V -4 シ 子供 な。 Æ ۱ر ウ 冰 7-0 7 H シ ス 1% w Z

祭ガ 深 大喜ど。 1 水 所 7 IJ 二人 == 今泳 您 7 ッ IV セ ウ。 ギ 1 E ハ = 元 扩 行 ソ 氣 75 丰 V -}-力 = -7 く。 ナ ラ ス 活 C 鲕 然 7 然 シ 3 N ナジ 今年 15> T 1% iv 3 デ 水 強 = 也 J.H. か。

ス サ 清 パ 3 3 大變 ナ F ラ。 ス 手 ズ子 ,紙書 方 -11 接 7 パ 吻。 サ 1 7 ガ 無精 = 可変 イ言薬。 御無沙汰。 然シ 丈夫

小泉八雲

入 1 1) n 牛 -7 時 今 \_ 3 雅 なっ 日 = 朝 2 1 NI) 小 7 海デ泳 清 サ 1 1 p ケ 護っ ナ ウ 符》 + 半 = ラデ E 70 手 シ P デ タ。 V ケ ナ 7 7 え。 水ガ サ ス 0 -7 然 河スク 私 方 郡 カデ シ 73 ナ -12 " = = ウ 汉 ゼ 13. 7.1 7 7 F 間 E 3/ 13. 白 7 丰 [\_ ~ " 73 3/ ス " 六 ラ 7 Ŀ 0 シ \_\_ 手 がいい 加 ---1 ナ 雷 1) in 丰 7 E ジ - ~ 10 ウ 小 シ 0 次 シ 证 15 训 = 人 = ナ iv

歷 ラブ 15 3 +" -7 3 7 0 1: 手 = ナ w デ -10 ゥ

1

E

3

る。

標準

1 大 丰 7-男 -7 " テ 居 7 ス 0 事 モ 7 1) ~ ス 0 ン 1 ジ ۱ر III. 愛 3 17 テ 氣 方 利 不 テ 大競 3 U

堤 今年 助 214 カ 乙吉 ŋ = رر 沙 ۱در 3/ V 年 7 3 ガ ダ 寄 9 タ t ウ デ ス。 7 1 堤 防 21 皆 = رر v タ 1 ゔ゙ ١٠ ナ イ。 7

ノ新

ラ

2

4

八月 -1-

一昨年居夕家廳や鳩ハモウ居マセンヨ。可哀サウニ

パパカラ

オモシロイママサマニ。

オババサマニカワイイ言葉。

天氣

ハ良

註 乙吉の長男梅吉。

原八公

jı.

一番可愛イ小ママサマ。

次 ノ河愛 イ手紙今窓リマ シ タ。 私 ンプ 宁 ク ノ言葉ヲョ 7 守 リーマ セ ウ。 少 シ 屯 心配

ハツリマセン。

客が前ノ部屋ニ居 -17" 居 ナ " ナー ツ テ 子 7 ス。 供 1 面白タナイ。然シ今日歸ルデ F, 7 ス。 彪 1 大総語イ 行 儀 セ デ ウ ス 1 思 ٢ 7 ス。私

ハ今アナ

タニ

居ル事ヲ人 KELLY & WALSH 二知 ラレ IV 1 p ル手紙ヲ送リマス。其ノ手紙 21 私 21 级 カ ナ く。 デ ス カ ラ 共 フ手紙 ヲ横濱 7 = 郵便 P ツ デ テ 今ア F サ イ ナー 7 = 私 送 ガ た焼津 12 ン

P 人等 が一意 ---コ゛ x 1 ヲ言 Ŀ -V 3 1% 7 ヤ V チ ヲ 2 7 シ タ、 私等ノ書記 が死 ング カ ラ

デスート言とマシタ。

3/

テ

7

ナ

汉

27

共

グチ

紙

ラ横濱

\_\_

p

ツ

テ下

サ

1

展ハ今少シボゲマス。勇マシイデスヨ。

パパカラ

註一 同じ宿に泊つて居た祭り當て込みの商人。

注: 横濱の本屋。

THE LE n 2 の就派によって本屋が語ぶて楽た。其の設告。 1: の言説が無んた為の本屋が手造ひしてヘルンに能文書の支持を二重に請求したことあり。

小 7 7 サ TP

乙吉 天氣 サ ハ 2 イ 1 ッ 支病 Æ 1 氣 P ウ デ ス = 綺麗。 才能 管 ガブ 家 湖 デ ウ 泊 行 ツ デ 居 シ -7 ٢ 0 -\p 然 シ シ 1% is 這 3 114 => イ

テ

ッ

1

ッ

テ

72

ス

ナ

赤

1)

7

シ

ス

媳

油

才些 3/ 17. F Y 3 烷 ガ 111 烈 71 7 訪 ラ -[-亦 -1 テ 人戰爭 3K 7 1 = 次 ラ オ V 1. ~ 3 ノ亭主 シ グ 兵除 = 取 ラ V 7 3/ タ 7 1 煙道 屋 モ 取 ラ

7

少 7 事 3 今 71 小 ッ 7 H ナ Ŀ 波 次 1 手 7 1 高 ナ デ = IJ シ .1 以 7 7 大湖。 3 IV ス 0 7 13 テ無精、 ソ 然シ v ゔゔ デ 出 部 3 恋 功 タ。 デ v ハ ス 뵵 然 0 \_\_\_ 何 3/ 今 雄 デ 21 モ 1 基 元 氣 E 泳 易 = 干 返 1 7 1) デ 3/ B 7 -12 ゥ 3 泛 ス パ 1 パ パ 少 1: ۱۷ シ 初 1 冕 大 义 工 + 1 7 ナ シ 布 日 17 ۱ر 今浮 117 ナデ 3/

11/2 E ۱د 此 ノ頭 リ 大稳 ガ P T 1) 力 7 ガ ス 0 ネ 15 -P = ナ V イ、 IJ 7 3/ P タ、 V イ、 [] デ 1 21 p 言 <u>\_\_\_\_</u> ^ ŀ 御本 宁 神理技 イ程デ 15 ス 4 \_\_\_ 後 雄 7 チ 1 大層 7 通 丈夫 N デ セ

ウ

二川愛不言亦。

パアバ

二波吻シテドサ

vo

7 15

パ様二可愛イ言葉。

小泉八宝

八月十三日

塚に行って居る乙吉の娘。

iii.

註二 ヘルンの長女震々子のこと。一時一歳で常に『アバアバ』と言つて居た彼。 女中として小泉家に來て居た事のある女。

1.5

小ママサマ。



H 変 1 ---7 + ~

,; カョ ラ

> Mi 祭 10 IJ ۱ر デ 21 ス 2 7" : 12 1) -70 -72 3 せ ス 0 1 胎 即 脃 ノ為 FI メリジ 1 デ 1 3 ヤ 次 127 ナ 3 111

シ サ 吳 久 1 V FI) -\p 愛 3 17 イ IJ ~ シ 嬉

私 = = 天 人 敎 致 氣 入 21 IV 今 \_\_ 31 21 朝 w テ テ 雄 大 25 1 波 私 布施 私 H \_\_ ヺ ガ ガ 語 ガ 手 死  $\exists$ 大 慶 ---傳 2, 丰 T T 雄 = 到. シ セ E 27 致 = 18 3 1 -70 ナ 教 デ 71 シ ŋ IJ -1. 7 ^ 3 17 ~ 致 供 ス -7 力 3/ ス。 21 久 何: 4-V 3/ 午後 後 ス FI 子 乙吉 ⑩ 和 []: 朝 强 H 7 7 浙 ハ 7 ---ン · 些新 美 美 行 3 -ヺ゛ ガ 7 丰 連 私 カデ ス -8 V 雄 農 ラ ス 海

1 \_

7.13

7

15 サ

15

サ

ン

\_\_

70 " ブ

\_\_ ^ ル 2 0) いつら 泳で所 から半里程南の海岸。 波の静かなる行。

i E

n E 小泉家の書生。

11. サ 1 115 强 イ 7 -,> サ ~ 昨晚 號 外 ヺ゚ 出 7 シ ダ。 大 キナ勝戦ノ事デ。私等 رر 氷 r ラ 2 亦 デ

配 4 -70 シ 1% 然 3 -12 か 震 9 ス 號 外 25 出 7 七 ン。

E 25 波 75 15 V P 1) 0 " ラ ゲ ナji J.E. 7 ス 0 雄 上新美 b 私 カブ 刺 7)-7 シ 1% 0 ス グ ナ ホ 1) 7

3 京 0 然 3/ 77 ラ ゲ ۱د 面 自 7 ナ 1

歪

ナデ

測

3

-7

7.

然シ

蚁

21

澤

111

居

-72

-1-

117: 晚 巡 動 2 7 シ 1% H 本 TIL 尔 1 才 社 ヲ訪 ン。 亦 -,0 3 13 0 ソ 3/ テ 黑 b 1 7.7 7 " 73 7 .7 3 グ。

453

工 乙吉 7 -1-2 ゴサン ウ 然 ハ 朝、 シ 此 海 1 中 = ウ ッ イテ行 ナ 波 1 キマ T IV 時 ス。 子 子 供 供 1 > 高ピ 泳 グ 7 1 ス。 ۱ر L 私 " 1 する 思 3 10 フ、 巖 和 八直 H = 行 丰 二派ギ ク 路 ナデ 波 ヲ殷 デ

大 蠅 ガ ウ 汉 " テ コッ語 43.0 IJ ~ ス。

澤山

=

٧,

V

~

シ

グ。

私等

25 赤ダ

和

田

= 参り

7

セ

1

0

然

3

E

ウ

チ

丰

行

n

デ

-12

ウ。

١,٠ パ カ ラ

燥津 二月十五日

小泉八雲

註 註 パパも兄等も不在故淋しからうといふ意。 II° ザ リマス はヘルンのよく使ふ冗談口調。

力生

7

1

サ

ウ

ナ清、

サ

=

シ

オ

デ

ي-

ウ。

7

11

7

11

\_\_

バ

۲۲

カ

ラ

t

ッ

プ

2



大 ガ 70 间自 大學 十 ゥ 大 11 1 新 天気 17. 丰 1 15 フ 1 P た 77 デ ラ 3 デ デ ソ -3 セウ。 供 1: 0 イ 才 と ----3 竹 子 ウ テ " 21 13 高 0 之 供 -13 ク質 1 73 逃 門 伍 夫 1 1) 11 F E 7. 70 250 -1. 毛 111 3 ナ ス E" 1 70 万 7 1 ウ 17 = IJ 7 デ H ゔ゛ ス 3 7 -,-= 七 3 21 U U ウ 才 ラ タ ナ 1 1 11/ シ 0 テ 3 1 12 ツ 才: 今 3 IJ " 影 然 就 大 時 1 7 2 子 八 ツ ナデ 波ガ 111 保 17 7 1% 村 1 is: ス 汉 1) 少 ツ デ 7 家 セ 3/

パパカラ

、家ノ可愛イ人ニ好イ言芸

燒津 八月十六日

小

小 サ イ 可 変 3 -1 サ

ダ 3 17 來 口 デ言 1% 1 田 ナ 3 度 1 程 1 喜 7 ナ F. ス 7 1 3/ 山 ス 爱 イ 手 紙

ラ 深 7-7 イ所 F -Va 大變恐 47 成 1 デ デ H 泳 粮 13 イ -23. デ 2 7 1 ラデ モ Æ ス Sis = 5. 4 7 然 供 红 ブ イ 31 11: 7 ナ ٧٠ シ 大 7. 7 3 21 思 事. 度 事 77 7 泌 フ y = 毛 25 夜記 缄 7 374 7 IJ 7 ソ 7 1 也 附 沉 70 1 3 1 1 テ ケ = 也 遊 行 此 7 1 牛 E" 1 ス 夏 -70 F 7 ウ ス -12 日 カ 雄 愛 ゾ



デ

ス

力 117

0

見 游

B

オ 1 ス

王

1

デ 7

ス。 ナ

私

3 :E

2

13

1

顫

7

見ナ

才

未

グ

ラ

1

1

デ

7

1

7

蚤ガ群ッテ集マルノデ眠ルノハ少シムツカシ イ。 然シ朝、 海デ泳グカラ、背、 夜ノ心配

ヲ忘レマス。

今年私ハ小サイタライノオ風呂二二三日毎二入リマス。

燒津 八月十七日

パパカラ

可愛不子ニ、ソレカラ皆ノ人ニョロシク。

小泉八雲

H. て居るのは『やいづ笠』といふ此の地の漁夫特有のもの。 造の説明 — 走つて居る二人の子供は大きいのが一雄小さいの かはのつもり。 船を曳く流失共の冠つ

五

小サイ可愛イママサマ。

今朝成田様ノオ 7 Æ リガ参リマ 2 な。 ٠,٠ バハ乙吉ニャリ シ D. C ス ルト大総喜ビマ シ

な。 今ア ノ妻 2 办 3 ナ 示 ッ テ 家 = 歸ッテ 來 V シ タ

12 3 ン 40 シ " テ 7 送 新 ラ ツ テ シ イ 下 皮膚ヲ海 1)-.7 テ 有 デ拵 難 ウ ^ 然 ~ シ => パ タ バ 小 シ Æ 寒 7 7 y -Qn セ ン 今ハ = ナ IJ 7 シ

-,2 -7 ヴー 7 = M フ。 自分 ノ身體 ヲ 可愛 ガ iv t ウ ---0 今ア ナ タ忙 ガ シ 3 デ せ ウ 亦。 大能 J. P 壁

屋 私今 4 澤 111 رر 1 化 仁 引 カゴ デ。 シ 73 デ ツ ス ス O カ 木 ラ 屋ガ 身體 被 ヲ 大 JE. 4 7 答 \_ ス = 3/ iv 7 7 ウ 3 17 700 7000 力 77 ラ V グ 然 v 3 毛 鴈 モ ゥ E 計 -7 ス ス 7 セ 7 3

レマス、勉強毎日シマス。

7

Pie

P

蓝色

大夫

デ

可

愛

ラ

2

1

海

デ

澤

111

遊

F.,

黑

7

ナ

IJ

7

シ

17.

乙吉

か二人ヲ

大事

ラ

ニタシ

0

7 -17-15 3 18 j--1)-ラ 2/ III \_ H 爱 愛 1 イニ言 7 7 葉 サ 7

-1-

1:

---

接

in o

小泉八黑

焼津 八日十八日

二津 八月十九日

**フ**。 アママサクノ

大 層 H 愛 イ 手 紙 リ 7 シ 次 0 大 I 1 壁 屋 ガ 쟜 テ 活 w b 聞 1 テ 大 層 喜 110 シ ク 思

學 書 今 ケ 1 企 早 校 4 か、 T V ノ字ハ 25 朝 1. 大 ナ 3 = 4 婦ガキャマシタ) 112 行 丰 沙 Æ 17 7 層 デ 7 " ١٠  $\exists$ 를: 加 大 テ 17 -10 I 榜 ク 27 居 P テ 3/ ) 0 院 居 死 ナ 7 7 手 院 7. ス " 1] 7 77 紙 0 テ テ -4 21 ス 泳 7 古往 1,2 73 E ソ 3/ 書 17 1 7 3/ 17 か 燒 11) テ ٥ 4 ク、 ス -E 1 里 降 津 =/ ガ ソ 110 \_\_ デ 小 1) = 雄 小 初 3/ カ ガ 1 1 1) テ 1/2 + Z = 义 3 0 爽 テ + 1 " 21 7 EK 新 私 1 H 加 3 73 英 7 ラ カデ 息 ナデ 3/ 死 nig. E II 子 イ 3/ ツ 7 - 42 IJ 0 2. 1 3 1 ス 23 敬な デ 木 E テ ~ \_\_\_\_\_ 大 1 六 7 P 1 ス Fait. 年 13 71 21 1 ス 勉 歸 ラ 1 フ 7 1 乙吉 别 名 E" 137 ス " 前 デ テ 3/ デ <u>--</u> ツ 若 ス 勉 サ 力 七 デ = ネ 强 ウ 1 ラ 1 3 ス 0 K 娘 1 P 7 デ 1] +}-4 今 利 カデ 大 一 田 H ス 7 セ 21 唯 哀 力 ス 辛 丰 -----Va ラ 0 宓 7; サ ス 77 利 然 ウ -j-3 ۱۷ 敲 デ ウ 無 3 15 五 12 刊. H and o 程 ŀ 3 1 3 記 í 思 デ デ ス ノヽ ١٠ =/ ス -何 亦 フ。 7

3 H ツ 7 い テ セ 罪 15 居 ン 0 1 7 ス 雄 C ョ 石 15 ソ 力 デ 3 17 テ 1 杯 デ 111 変 ナ = シ 3 ク 巖 時 -Pa ス ---ハ 珍 -E SITE 子 ラ 供 理 3/ 3/ ハ 7 如 7 田 111T 変 セ イ 1 -0 0 TH 愛 今 唯 私 イ 福 等 H 4 ソ 1 怨 時 シ テ 間 \_ 澤 TIT 程 忌 H 7. 巖 1 ウ 石 ハ ナ カゴ 3 集 E 7 是 1 1) グ -2 工 ラ 3 12 ウ 頭 ス 0 7 15 征 持

+}-3 ナ ラ ¢ 7 7 1 可愛 イ顔 ガ [間] モ 無 7 見 ラ V IV 1 ヲ 築 シ 2 デ居 4 ス。

7

モ

7

1)

7

20

小泉八雲

小

EE 今は復習だけ。 東京に蹄 つてから先へ進まらとの意。

## 七

1/2 4 1 H 愛 1 -V -V

シ ラ 燈 7 シ 7 昨 グ " H 午 71 後 7 昨 和 ^ 年 H 7 ŀ 3 = 同 行 7 3 丰 辨 年 慶 寄 當 27 小 y 7 食 1 シ オ 泳 ~10 婆 + 7 サ ガ 2 H タ 1 ガ 來 居 ソ 7 7 3 3/ テ ス 17 0 和 才 利 H 茶 デ H 子 ۱ر = 供 イ T ツ IV ---本 Æ 7 1 1 7 70 小 教 ウ 家 ^ = 1 7 良 炒 2 ろ。 シ 以 F 0 7 X ソ 1 v V

才 ラ 73

夜デ 自分ノ蟹ヲ乙吉ノ家ノ屋根 茶 次 0 21 自 3 今 タっ H 分ノ庭デ 波 窓ヲ カデ ナ 閉 作 丰 テ 1 シン 7-デ カコ ラ良 73 7 " 73 一放 イノデ ス ラ 程 朝 シ = 0 1 泳 ス。 ~ 3 然シ 卡 13 昨 7 0 天氣 日 セ タ方富 1 ス w デ 21 7 1 3 步 士 ッ 1% \_ 才 111 E テ 11/2 ラブ 3 Die. -11: 3 u 1 3/ 1 ク テ歩 大層 17 イ 工 3-巖 当 7 1

夜ノ 2, [...] -- IJ

7

シ

グ

カ 可哀サウ ヂリ ~ = 0 ス。 然シアノ針金ノシ 70 \* ン筋ラ 7 35 12 1

焼津 ٠,٠ 八月 沙 二十日 ラ

獲の物に競いて。――ヘルン夫妻が京事に極行したとき滞留した宿の一窓に懸つて居たのが、 し横行世界」といふ費を添へたものだつた。二人は之を興がつて其後 『横行世界』を優の代名詞 大きな

E

して仕舞った。

in E

小 7 -,> サ V 0

II's H 乙吉 75 六 卡 ナ 盃 ---杯梨 -1-7 见 -3/ 17 0 7 -7 -15 -,= 73 ラ 1 不 動様ノオ港将

ŀ

-10 .10 Pi 用崇 ---TE 13 1 " 所 テ 海常食 デ 2 泳 17 1 ~1" 新美 ブブ 7 셁 シ 4-K デ El ス 0 117 111: -15 2 ウ 少 +" ヲ 3 是 3/ ス 工 -7 -7 シ 7 尽 泳 然シ ゲ 12 7 ア 3 ノ腸 = ナ 应 17 1 毛は -42 -----かっ = 3 泳 701 7-IJ

見ラ 今日 v 大逃 い。 1 ッ 7 1 1) 雲サ 7 -}-~ 1 Æ 游 7 1) 1 前 7 カーデ セ 2 答 1 13 下信 -1. III が新聞 =

=7

1:

15

1

J.

1.

=

人デ

in F

7

シ

テ

30

1)

- 42

ス

呼ブ 可愛 ノ家 3 = ini -5. デ [] 3 ス 息子 0 75 手 他 1 -水 ラ 刑 7 シ テ 店 ル 熊吉 h

12 11 LAS -3.5 21 111 今 3/3 21 子 3 ゔ 11 ^ プ ろ 碧 黑 イ。 7 -}-グ ۱ر 今アノ男子 ヲ見

分



- j^ 供等 1 b 1 7.5 -10 18 " 13 3 9 73 -2 ^ IV ٥ 祭 フ。 石 7 集 X 12 0 カ ル 17 · ; " 遊ブ 77 17 食 ~"

良夕限ル。

1 テ 25 17 バ -6 17 肝污 ナニ 居 ッ 炎炎 3 IJ 7 次シ ۱ر 子 170 1 ---利: 六 1 泳 1. ッ 7 時 小 珍 11 1 => 1 21 7 足 5 カデ デ to ヲ ۰ ۱ ラ ١٠ 7-73 7 2 =7:0 ス 0 -VP Z ス 급 0 デ 1 作 ス ツ 力 次 ラ .[]] 1 デ ---步 ス

パパカラ

焼津 八月二十一日

it,

7

13

11"

だっ

F

-1-

(II)

-

TI

死

イ言

小ママサマ。

-1-4. 1 117 17.00 1 -}--Ja 流 j. 狮 H F が任 誌 70 持 旁 17 -7 1 ス ٥ 有 製 ウ 0 IIF 晚 7 X 1] 73 73 . 5 恋 及

被匹 11/1: 75 . 11) 1 17 [117 2 111 111 一十 動 1 7 1 校 =/ 11--10 3/ 高 カ 111 ソ -,7 3 シ テ 17 别蓝 111 ソ 力门 3 テ --10 4 供 朝 10 1 到 ---便 デ 靈 返 ij 2 -12 7 3/ 3 江 1%.

WE WILL

i i

1.

1 5

ソ

1

-'j"

72

13

-5

八

黑國

1

兵隊

1

旗

1

形

デ

5

グ

1

ン

2

=

沿

テア

- 7

2

ター的

2 1

シ

テ =

别

411

的。

463



アリマス。

サ ヨナラ。パパハ此ノ手紙早ク書キマシク。 郵便二問二合フ様二。

旅順口ヲ取リマシ 汉。 『僕ハ、僕ハ旅順日 ヲ取リマシ ター ト大キナ

学デ言ヒマシタ。ソレカラ氷屋ニ夢リマシタ。

T ノ氷屋 ス。 称子 = ト机ガア オ ŀ 3 サ ッテ店ノ前 2 ガ女中ノ仕 ノ往弥 事 ヲ今シ 二出 テ居 シテ

7 居

小泉八雲

焼津 八月二十二日

<u>=</u>

註 註

早く書いて字がぞんざいだからゴメン。

玉轉がしの店。

小ママ。

なかり " 1 Till I " 作 随 Æ - -大 八統統 您 普 デ 1 人 フジ ス 3/2 > ナデ 松 V IIJ] テ 7 3/15 3 1 7 テ 13 F. カ 德 日 1) デ 京 4 共 = ---才 1 シ 魚 テ ス U .7 7 部 ノ亭主 才 テ 73 5 ツ 1 ノ鳥 亭 E" 出 -10 カブ 語 3/ 船 1) - ,-3/ 1400 -70 T 2 17 --13 0 百 徑 I-i ソ 才 ラブ V デ カョ T -=/ IJ 久 -70 7: ココ シ 1% 1 Ti.

1 1% 70 6 统 A 7 -1. デ デ シ 供 今 7. 7. 0 期 1 私 何 27 所 æ 1 17 -7 カ 17 \_\_ ラ バ E In ソ ガー ナゴ 大 自 3 7 織 テ イ H 址 爱 ゔ゙ デ 1 ナガ =/ ス 0 歌 ス 12 编 ク 7 H 持 1: ラ ゲ 中 1: 21 小 ヲ 7 21 湖 1 3/ =/ E 3 汉 -5 7 v 2 了 1 250 7 0 供 2 外 交 11 Til 3/ 爱 海 灭 氣 1 1 デ A 77 ス I.I ラ 新美 3 ゲ 1 寫 11/1: 1 大層 晚運 3 等活 動 地产 -[1] 1 るかっつつ デ -2 良 =>

八月二十四日

然行



可愛イママ

サ

7

0

ノ人ニョロシキ言意。パパカ

う。

持

小泉八雲

頭沿 八月二十四 11

15 7 7 サ V

ガ 昨 日 暑 イ H 九 -度 V T IJ -70 3/ 73 ソ シ テ 15 2 モ 風 カデ ア IJ 7 70 1 ゔ゙ シ な。 夜 1 ---風

タ。 游 才 面 P 力 自 3 參 ろ。 ガジ 1) 昨 昨 晚 7 晚 子 シ 供 17 21 氷 -型 F ソ ラ 子 デ 2 1 亦 進 今 ・ト霞水ヲ 柳 朝 7 1 一大 ク Fis. V 飲 波 7 1 3/ ガ 荒 ガ ダ 程 3 碧 鲍 1 1 デ \_\_ 道 デ \_\_ 雄 動 3 ス グ b 展を ケ ガ 3 驴 = 的 ウ 場 1-思 = 行 E ツ -70 テ 7. 打 チ

7

3/

新美 1.0 1 只 應 1 サ ナ 11 ر \_\_ 7 1 316 ナ name Namedo 石河 华 7. E 哲 1 1 ツ 英 TI テ 2, 語 ?程 1 ツ 手 1 カ 111 紙 学 太 2 ヺ゛ 7 17 7 窓 - It ナ ス 17 イ 丰 7 シ 7 7 3 シ 7 = ク。 1% デ 3 ラ 久 T デ 大變 ブ 蛇 1 勉 1 15 話 サ 21 3 3 III U 自 3 \_

ク。

蛇 4 1 7 訪為 3 门门不 グ 21 娘等 -L- 3 -ガ デ 蛇 シ ヲ 7 恐 1 V 七 w 1 1 毛 ۱ر 1 雕 デ 蛇 ス 1 T ヲ ナ 知 久 ラ 源 ナ 1 i 1 葉 73 7 ラ ゔ゙

1

ろ。

シテ乾ハ籔ノ神様ノ友達デセウ、面ス。蛇ハ少シモ悪イ事シマセン。ソ

白イ。

ヲ見ルノヲ樂シンデ居マス。

パパカラ可愛イ言葉ヲ皆ノ人ニ。



小泉八雲

九 皆でなぎめた。果して蛇は暫くしてから居なくなつた。共の事を夫人が詳しくヘルンに報告した。之はそ は損を張りに楽たのだからかまつてはいけない。放つて置けば何も悪い事はしないて貰って行くから。と 小泉家の臺所の銀に或地一匹の蛇が訪問した。女中共が思がつて大騒ぎをした。夫人が出て來て『蛇 ついての感想である。

200 管時が皇家には大きな行籔があつた。其の一隅に息門さんの小副が在つて其の附近によく蛇が居た。蛇は の神機の御後だ、御次達だとヘルン夫妻は常に思り合つた。



ヘルン文庫目録



## POETRY

|        |                                           | Vol     |
|--------|-------------------------------------------|---------|
| 1.     | The Oxford Book of English Verse          | 1       |
| 2.     | Stedman—A Victorian Anthology             | 1       |
| S.     | " An American Anthology                   | 1       |
| 4-1:3  | British Anthologies                       | 10      |
| 1.1.   | The Early Poems of Tennyson               |         |
| 15-21. | Tennyson—Works                            | 7       |
| 22     | " Idylls of the King                      | 1       |
| 23.    | Alfred Gatty—A Key to Tennyson's In Menne | don 1   |
| 24.    | Austin Dobson—Old World Idylls            | 1       |
| 25.    | ,, At the Sign of the Lyre                | 1       |
| 26.    | Andrew Lang-Rhymes à la Mode              | ]       |
| 27.    | F. Locker—London Lyrics                   |         |
| 28.    | B. Taylor—Poems                           |         |
| 20.    | Longfellow—Poetical Works                 |         |
| 30.    | " Poems                                   |         |
| 31.    | Lowell—Poetical Works                     | • • • • |
| 32.    | Chaucer—Poetical Works                    | • • • • |
| 33.    | Shelley—Poetical Works                    | • • • • |
| 34.    | Wordsworth—Complete Poetical Works        | • • • • |
| 35.    | Spencer—The Works                         |         |
| 36.    | M. Arnold—Poetical Works                  | • • • • |
| 37.    | Dryden—Poetical Works                     |         |
| 38.    | A. Pope—Poetical Works                    | • • • • |
| 39.    | Coleridge—Poetical Works                  |         |
| 40.    | Tennyson—Poetical Works                   | • • •   |
| 41.    | Sheridan's Dramatic Works and Life        | •••     |
| 42     | Milton                                    |         |
| 43.    | Burns                                     |         |
| 44.    | Shakespeare                               |         |
| 45.    | ,,                                        |         |

|     |              | v                                             | ol. |
|-----|--------------|-----------------------------------------------|-----|
|     | 46.          | Morte d'Arthur                                | 1   |
|     | 47.          | Virgil                                        | 1   |
|     | 48.          | Horace                                        | 1   |
|     | 49.          | Arthur O'Shaughnessy-Lays of France           | 1   |
|     | 50.          | ,, Music and Moonlight                        | 1   |
| 51- | <b>-</b> 53. | R. Buchanan—Poems                             | 1   |
|     | 54.          | C. S. Calverley-Verses and Flyleaves          | 1   |
|     | 55.          | ,, Translations into English and              |     |
|     |              | Latin                                         | 1   |
|     | 56.          | F. Locker—Lyra Elegantiarum                   | 1   |
|     | 57.          | Stevenson—Songs of Travel                     | 1   |
|     | 58.          | William Bell Scott—Poems                      | 1   |
|     | 59.          | J. A. Symonds-Wine, Women, and Song           | 1   |
|     | 60.          | Thomas Carew—The Poems and Masque             | 1   |
|     | 61.          | Yeats—The Wind among the Reeds                | 1   |
|     | 62.          | W. Watson—Poems                               | 1   |
|     | 63.          | J. A. Symonds—Vagabunduli Libellus            | 1   |
|     | 64.          | Sir Walter Scott - Minstrelsy of the Scottish |     |
|     |              | Border                                        | 1   |
|     | 65.          | Scott's Poetical Works, ed. by W. M. Rossetti | 1   |
|     | 66.          | Southey—Poetical Works                        | 1   |
|     | 67.          | E. Gosse—New Poems                            | 1   |
|     | 68.          | " Firdausi in Exile                           | 1   |
|     | 69.          | Aldrich-Unguarded Gates                       | 1   |
|     | 70.          | " Poems                                       | 1   |
| 71, | 72.          | James Thomson-Poetical Works                  | 2   |
|     | 73.          | Lyrics from Elizabethan Song Books            | 1   |
|     | 74.          | Lyrics from Elizabethan Dramatists            | 1   |
|     | 75.          | American Sonnets                              | 1   |
|     | 76.          | D. G. Rossetti-House of Life                  | 1   |
|     | 77.          | Thomson's Seasons and Castle of Indolence     | 1   |
|     | 78.          | English Miracle Plays                         |     |

|           | V                                           | ol. |
|-----------|---------------------------------------------|-----|
| 79.       | R. D. Blackmore-Dorothy, a Country Story    | 1   |
| 80.       | Early Ballads and Songs of the Peasantry of |     |
|           | England                                     | 1   |
| 81.       | Christina Rossetti-Poems                    | 1   |
| 82.       | J. C. Mangan-Selected Poems                 | 1   |
| 83.       | Maccallum-Tennyson's Idylls of the King and |     |
|           | Arthurian Stories                           | 1   |
| 84.       | J. Rhys - Studies in the Arthurian Legends  | 1   |
| 85.       | Thomas Gray                                 | 1   |
| 86.       | William Collins                             | 1   |
| 87.       | F. Locker-London Lyrics                     | 1   |
| 88.       | F. Locker-London Rhymes                     | 1   |
| 89, 90.   | E. Browning—Selections                      | 2   |
| 91, 92.   | R. Browning—Selections                      | 2   |
| 93-100.   | R. Browning's Works                         | 8   |
| 101-107.  | William Morris - Poetical Works             | 7   |
| 10%.      | Edwin Arnold-The Light of Asia              | 1   |
| 109.      | " Lotus and Jewel                           | 1   |
| 110.      | " Pearls of the Faith                       | 1   |
| 111.      | " The Voyage of Ithobal                     | 1   |
| 112.      | Beowulf                                     | 1   |
| 113.      | Beowulf                                     | 1   |
| 114.      | The Deeds of Beowulf                        | 1   |
| 115.      | Sir Walter Raleigh - The Last Fight of the  |     |
|           | Revenge at Sea                              | 1   |
| 116.      | William Blake-Poems                         | 1   |
| 117, 118. | John Donne-Poems                            | 2   |
| 119, 120. | Robert Herrick—Poems                        | 2   |
| 121.      | Sydney Lanier—Poems                         | 1   |
| 122.      | Whitman—Leaves of Grass                     | 1   |
| 123.      | William Watson—The Collected Poems of       | 1   |
| 124.      | W. E. Henley—Poems                          | 1   |
|           |                                             |     |

|              |                                          | 7    | Tot. |
|--------------|------------------------------------------|------|------|
| 125.         | O. W. Holmes-Complete Poetical Works     |      | 1    |
| 126.         | E. Cosse—In Russet and Silver            |      | 1    |
| 127.         | Arthur Clough—Poems                      |      | 1    |
| 128, 129.    | Thomas Hood British Poets)               |      | 2    |
| 130-133.     | Ballads (British Poets)                  |      | 4    |
| 134.         | G. Ellis-Early English Metrical Romances |      | 1    |
| 135, 136.    | Percy—Reliques of Ancient English Poetry |      | 2    |
| 137.         | D. G. Rossetti - Blessed Damozel and ot  | her  |      |
|              | Poems                                    |      | 1    |
| 138.         | R. M. Milnes—Poems                       |      | 7    |
| <b>1</b> 39. | Bret Harte-Poetical Works                |      | 1    |
| 140.         | Whittier—Poetical Works                  |      | 1    |
| 141.         | Byron—Poems and Dramas                   |      | 1    |
| 142.         | " Poetical Works                         |      | 1    |
| 143.         | Stephen Philips—Paolo and Francesca      |      | 1    |
| 144, 145.    | W. S. Gilbert—Original Plays             |      | 2    |
| 146, 147.    | " Eight Original Comic Operas            |      | 2    |
| 148–154.     | D. G. Rossetti—Poems                     |      | 7    |
| 155–159.     | Milton—Paradise Lost                     |      | 5    |
| 160.         | Meredith—A Reading of Earth              |      | 1    |
| 161.         | " The Empty Purse                        |      | 1    |
| 162.         | " Modern Love                            |      | 1    |
| 163.         | Ballads and Poems of Tragic Love         | e    | 1    |
| 164.         | " Poems and Lyrics of the Joy of Ea      | arth | 1    |
| 165.         | Lord de Tably-Poems, Dramatic and Lyrica | ıl   | 1    |
| 166.         | C. Patmore—The Angel in the House        |      | 1    |
| 167.         | " Unknown Eros                           |      | 1    |
| 168.         | Cory—Ionica KakuzoThe                    |      | 1    |
| 169.         | Kipling—Seven Seas                       |      | 1    |
| 170.         | " Departmental Ditties and other Po      |      |      |
| 171.         | " Barrack Room Ballads                   |      |      |
| 172.         | " Collectania                            |      | 1    |

|           | · ·                        | 1    | Vol. |
|-----------|----------------------------|------|------|
| 173.      | Kipling-The Five Nations   | <br> | 1    |
| 174.      | " Absent-Minded Beggar     | <br> | 1    |
| 175, 176. | Owen Weredith-Poems        | <br> | 2    |
| 177.      | G. Crabbe—Poetical Works   | <br> | 1    |
| 178.      | W. S. Gilbert -Bab Ballads | <br> | 1    |
| 179.      | Sisters Bronte-Poems       | <br> | 1    |
| 180.      | E. Fitzgerald-Omar Khayyam | <br> | 1    |
| 181.      | Francis Thomson—Poems      | <br> | 1    |
| 182.      | Jean Ingelow-Poems         | <br> | 1    |
| 183.      | Swinburne—Poetical Works   | <br> | 1    |
| 184-186.  | " Poems and Ballads        | <br> | 3    |
| 187.      | " Songs before Sunrise     | <br> | 1    |
| 188.      | " Songs of the Springtides | <br> | 1    |
| 189.      | " Songs of Two Nations     | <br> | 1    |
| 189.      | " Songs of Two Nations     | <br> | 1    |
| 190.      | " Miscellaneous            | <br> | 1    |
| 191.      | " Essays and Studies       | <br> | 1    |
| 192.      | " Poetical Works           | <br> | 1    |
| 193.      | Moore-Poetical Works       | <br> | 1    |
| 194, 195. | R. Bridges-Poetical Works  | <br> | 2    |
| 196.      | Longfellow—Evangeline      |      | 1    |
| 197, 200. | Chaucer                    | <br> | 4    |
| 201.      | Ca111                      | <br> | 1    |
| 202.      | Para E . C                 | <br> | 1    |
| 203.      | M. Arnold                  |      | 1    |
| 204.      | Dryden-Hind and Panther    |      | 1    |
| 205-207.  | Palgrave—Golden Treasury   |      | 3    |
| 203.      | Scott                      |      | 1    |
| 200.      | T C 11 TT: .1              | <br> | 1    |
| 2:0-2:7.  | 7.                         |      | %    |
| 218.      | \ ./ T                     | <br> | 1    |
| 219.      | Euge Dieter 4- A. 11       | <br> | 1    |
|           |                            |      |      |

|           |                                                | Vol. |
|-----------|------------------------------------------------|------|
| 220.      | E. Gosse—Hypolympia                            | . 1  |
| 221.      | The Globe Poetry Reader                        | . 1  |
| 222.      | C. Kingsley—Poems                              | . 1  |
| 223.      | Arcadius Yonge-Fantasma                        | . 1  |
| 224.      | George Theodore Welch-An Age Hence             | . ]  |
| 225-255.  | Longfellow-Poems of Place                      | . 31 |
| 256-288.  | , ,                                            | . 33 |
| 289.      | William Watson-Lachrymae Musarum and othe      | r    |
|           | Poems                                          | . 1  |
| 290, 291. | Corpus Poeticum Boreale, the Poetry of the Old |      |
|           | Northern Tongue                                | . 2  |
|           | China                                          |      |
| 292.      | J. D. Ball-Things Chinese                      | . 1  |
| 293.      | Arthur Smith—Chinese Characteristics           | . 1  |
| 294.      | Williams-Middle Kingdom                        | . 1  |
| 295, 296. | Giles-Strange Stories from Chinese Studio      | . 2  |
| 279.      | The Travels of Marco Polo                      | . 1  |
| 298.      | R. K. Douglas-The Life of Jenghiskhan          | . 1  |
| 299.      | Porcelaine Chinoise                            | . 1  |
| 300.      | Chinese Mother Goose Rhymes                    | . 1  |
| 301.      | S. Julien-Le Livre de la Voie et de la Vort    | u 1  |
| 302.      | E. J. Eitel-Feng Shui or the Rudiments of      | f    |
|           | Natural Science in China                       |      |
| 303.      | C. F. Neumann-Translations from the Chines     |      |
|           | and Armenian                                   | . 1  |
| 304.      | China, Pictorial and descriptive               | . 1  |
| 305.      | Judith Walter-Le Livre de Jade                 |      |
| 303.      | Camille Imbault-Huart—Les Instructions Familie | -    |
|           | res du Dr. Tchou Po-Lou                        | . 1  |
|           | Japan                                          |      |
| 307.      | Conder-Landscape Gardening in Japan            | . 1  |

|     |              | V                                                  | ol |
|-----|--------------|----------------------------------------------------|----|
|     | 308.         | Chamberlain-Kojiki                                 | 1  |
| 309 | , 310.       | Aston—Nihongi                                      | 2  |
|     | 311.         | J. J. Rein-Japan                                   | 1  |
|     | 312.         | " The Industries of Japan                          | 1  |
|     | 313.         | O. Edwards—Japanese Plays and Playfellows          | 1  |
|     | 314.         | W. E. Griffis-Mikado's Empire                      | 1  |
|     | 315.         | E. Morse—Japanese Homes                            | 1  |
|     | 316.         | Catalogue of Japanese and Chinese Paintings in     |    |
|     |              | British Museum                                     | 1  |
|     | 317.         | Aston-Grammar of the Japanese Written Lan-         |    |
|     |              | guage                                              | 1  |
|     | 318.         | Aston—Japanese Literature                          | 1  |
|     | 319.         | Leon de Rosny—Anthology Japonaise                  | 1  |
| 320 | 321.         | Annales du Musée Guimet                            | 2  |
|     | 322.         | T. Gollier - Essai sur les Institutions Politiques |    |
|     |              | du Japan                                           | 1  |
|     | 323.         | S. Gulick—Evolution of the Japanese                | 1  |
|     | 324.         | Murdock and Yamagata—A History of Japan            | 1  |
|     | 325.         | Mitford—The Bamboo Garden                          | 1  |
|     | 326.         | Mitford—Tales of Old Japan                         | 1  |
|     | 327.         | J. La Farge-An Artist's Letters from Japan         | 1  |
|     | 328.         | Florenz—Scenes du Theatre Japonais                 | 1  |
|     | 329.         | E. F. Strange—Japanese Illustration                | 1  |
|     | 330.         | Fenollosa—Masters of Ukiyoe                        | 1  |
|     | 331.         | William Bramsen—Japanese Chronological Tables      | 1  |
|     | 332.         | Chamberlain—Handbook of Colloquial Japanese        | 1  |
|     | 333.         | " Things Japanese                                  | 1  |
|     | 334.         | Florenz and Lloyd—Poetical Greetings from the      |    |
|     |              |                                                    | 1  |
|     | 335.         | V 1                                                | 1  |
|     | <b>3</b> 36. | Charles Lanman—Leading Men of Japan                | 1  |
|     | 337.         | F. Martin—Le Japon Vrai                            | 1  |

|          |                                        |       | 7     | Vol. |
|----------|----------------------------------------|-------|-------|------|
| 338.     | Satoh-Agitated Japan                   | •••   | • • • | 1    |
| 339.     | Suyematsu—Genjimonogatari              |       | • • • | 1    |
| 340.     | Chamberlain—The Classical Poetry of th | e Jap | an-   |      |
|          | ese                                    | • • • |       | 1    |
| 341.     | Nihon Seikokwai Kitobun                | •••   |       | 1    |
| 342-344. | Romanized Japanese Readers             | •••   | • • • | 3    |
| 345.     | De Forest-Some Japanese Verbs          | • • • |       | 1    |
| 346.     | Dr. M. Toyama-The Okuma Cabinet and    | nd E  | du-   |      |
|          | cation                                 | •••   |       | 1    |
| 347.     | G. Yoshida—Bells-du-Matin              | • • • |       | 1    |
| 348.     | Dickins-Chusingura                     | •••   | • • • | 1    |
| 349.     | Percival Lowell-The Soul of the Far H  | East  | • • • | 1    |
| 350.     | " Occult Japan                         | •••   | • • • | 1    |
| 351.     | Léon de Rosny—Les Coreens              | • • • | • • • | 1    |
| 352.     | Hir et Ranjhan-Mythologie Japonaise    | •••   | • • • | 1    |
| 353.     | Léon de Rosny-Traité de L'Education    | des V | ers   |      |
|          | a Soie au Japon                        | •••   | • • • | 1    |
| 354.     | Astrologia Giapponese                  |       |       | 1    |
| 355.     | Batchelor—The Ainu of Japan            |       |       | 1    |
| 356.     | Murry and Chamberlain - Handbook of ]  | apan  |       | 1    |
| 357.     | David Murray-Japan                     |       |       | 1    |
| 358.     | Aston — A Grammar of the Japanese      | Spol  | ken   |      |
|          | Language                               |       | • • • | 1    |
| 359.     | C. Balet—Grammaire Japonaise           | •••   | • • • | 1    |
| 360.     | Alice Mabel Bacon—A Japanese Interior  |       | • • • | 1    |
| 361.     | Andre Bellessort-La Société Japonoise  | • • • | • • • | 1    |
| 362.     | W. Griffis—Japanese Fairy World        |       | • • • | 1    |
| 363–366. | Dening-Japan in Days of Yore           | • • • |       | 4    |
| 367.     | Okakura Kakuzo-The Ideals of the East  | st    | • • • | 1    |
| 368.     | Dening-Life of Toyotomi Hideyoshi      |       |       | 1    |
| 369.     | Nitobe-Bushido                         |       | • • • | 1    |
| 370.     | F. Turettini—Atsumegusa                |       |       | 1    |

|           | Vol                                            |
|-----------|------------------------------------------------|
| 371.      | F. Turettini—Atsumegusa                        |
| 372.      | Mythologie des Esquimax et de Japonais 1       |
| 373–375.  | The Japan Society, London                      |
| 376.      | The Original Letters of the English Pilot      |
|           | William Adams                                  |
| 377.      | Nobushige Hozumi - Ancestor - Worship and      |
|           | Japan Law 1                                    |
| 378.      | P. J. Penney—Japanese Popular Stories          |
| 379.      | E. Satow-Kinsé Shiriaku, a History of Japan    |
| 380.      | Chamberlain—Mistress An's Narrative            |
| 381.      | " Notes on Some Minor Japanese                 |
|           | Religious Practices                            |
| 382, 383. | Arthur May Knapp-Feudal and Modern Japan       |
| 384.      | A Dictionary of Principal Roads, Chief Towns,  |
|           | etc. of Japan                                  |
| 385.      | The Official Guide to Kyoto and Allied Prefec- |
|           | tures                                          |
| 386.      | The Great Disasters in Japan, June 15th, 1896  |
| 387.      | Chamberlain—The Japanese Language              |
| 388.      | ,, The Luchu Islands and their In-             |
|           | habitants                                      |
| 389.      | J. F. Lowder—The Legacy of Iyeyasu             |
| 390.      | Fenolosa—A Catalogue                           |
|           |                                                |
|           | Prose                                          |
|           | (History, Fiction, Essays, Biographies, etc.)  |
| 391-402.  | Emerson-Complete Works 19                      |
| 403-408.  | E. A. Poe-Works 6                              |
| 409.      | W. Irving—The Alhambra 1                       |
| 410.      | C Borrow-Lavengro 1                            |
| 411-422.  | De Quincey—Writings 12                         |
| 423-432.  | A. Dobson-Works 10                             |
|           |                                                |

|              |                                               | Vol. |
|--------------|-----------------------------------------------|------|
| 433.         | W. Pater—Appreciations                        | 1    |
| 434.         | " Renaissance                                 | 1    |
| 435.         | " Marius the Epicurean                        | 1    |
| 436.         | J. M. Barrie-Sentimental Tommy                | 1    |
| 437.         | Lewis Carol-Alice's Adventures and Through    |      |
|              | the Looking Glass                             | 1    |
| 438.         | " Rhyme and Reason                            | 1    |
| 439.         | Kipling-Stalky & Co                           | 1    |
| 440.         | " The Day's Work                              | 1    |
| 441.         | " Kim                                         | 1    |
| 442.         | " Jungle Book                                 | 1    |
| 443.         | " Second Jungle Book                          | 1    |
| 444.         | " Soldiers Three                              | 1    |
| 445.         | " Wee Willie Winkie                           | 1    |
| 446.         | " Phantom Rikishaw                            | 1    |
| 447.         | " Under the Deodars                           | 1    |
| 448.         | " The Naulaka                                 | 1    |
| 449.         | " The Light that Failed                       | 1    |
| 450.         | Thomas Moore—The Epicurean                    | 1    |
| 451.         | Meredith—The Shaving of Shagpad               |      |
| 452.         | R. L. Stevenson—The Wrecker                   | 1    |
| <b>45</b> 3. | Du Marier-Trilby                              | 1    |
| 454.         | " Ibetson                                     | 1    |
| 455.         | W. Beckford—Vathek                            | 1    |
| 456.         | C. Kingsley-Water Babies                      |      |
| 57-463.      | Gibbon-History of the Decline and Fall of the |      |
|              | Roman Empire                                  | 7    |
| 64-165.      | Macaulay—History of England                   | 2    |
| 466.         | " Essays and Lays of Ancient Rome             | 1    |
| 467.         | Bacon—Essays                                  |      |
| 68, 469.     | Lowell-Biglow Papers                          | 2    |
| 470.         | Carlyle-French Revolution                     | 1    |
|              |                                               |      |

|      | Vol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 171. | Carlyle—Hero Worship                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 172. | " Sartor Resurtus, Illustrated                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 173. | C. Kingksley—At last                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| L77. | Melmoth the Wanderer, by the Author of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | "Bertum"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 178. | Laurence Sterne-Works                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 179. | Du Maurier—The Martian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 180. | E. T. Bullen-Deep Sea Plunderings                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 181. | " Cruise of Cachalot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 182. | " The Log of a Sea-Waif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 195. | English Men of Letters 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 507. | Macmillan's English Classics 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 513. | Periods of European Literature Series                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 515. | R. Browning-Life and Letters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 516. | Lamb—Tales from Shakespeare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 517. | Stedman-Victorian Poets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 518. | Ten Brink and Kluge-The Language and Metre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | of Chaucer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 519. | William Sharp-Dante G. Rossetti, a Study                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 520. | Hall Caine—Recollections of D. G. Dante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 521. | Bucke-Walt Whitman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 522. | M. Bell-Sir Edward Burnes Jones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 523. | S. Brooke-English Literature (Primer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 524. | Boswell-Life of Johnson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 525. | Saintsbury—A Short History of English Litera-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | ture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 526. | " Elizabethan Literature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 527. | " History of the 19th Century Litera-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | ture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 528. | " Corrected Impressions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 529. | " Short History of French Literature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 530. | " Specimens of French Literature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | 172.<br>173.<br>177.<br>177.<br>180.<br>181.<br>182.<br>195.<br>107.<br>108.<br>1095.<br>1016.<br>1017.<br>1018.<br>1019.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022.<br>1022 |

|                  | Vol.                                            |
|------------------|-------------------------------------------------|
| 531.             | Saintsbury—Miscellaneous Essays 1               |
| 532.             | E. Cosse—The 17th Century Literature 1          |
| 533.             | " The 18th Century Literature 1                 |
| 534.             | " Gossip in a Library 1                         |
| 535.             | " Questions at Issue 1                          |
| 536.             | " Critical Kit-Kats 1                           |
| 537.             | Frederick Harrison-Studies in Early Victorian   |
|                  | Literature 1                                    |
| 538-541.         | H. Hallam-Literary History 4                    |
| <b>542–</b> 543. | S. Brooke—History of Early English Literature 2 |
| 544.             | Palgrave—Landscape in Poetry 1                  |
| 545.             | S. Brooke—English Literature from the Beginning |
|                  | to the Roman Conquest 1                         |
| 546, 547.        | Taine—History of English Literature 2           |
| 543.             | Charles Richardson—A Primer of American Lite-   |
|                  | rature 1                                        |
| 549.             | Taine -Notes sur L'Engreterre 1                 |
| 550-552.         | Mrs. Oliphant—The Literary History of England 3 |
| 553.             | E. J. Mathew—History of English Literature 1    |
| 554.             | A. W. Ward—Geofrey Chaucer 1                    |
| 555.             | Dowden—Shakespeare (Primer)                     |
| 556.             | " French Litierature 1                          |
| 557, 558.        | Mrs. Oliphant — Victorian Age of English Lite-  |
|                  | rature 2                                        |
| 559-561.         | Ten Brink—English Literature 3                  |
| 562.             | " Five Lectures on Shakespeare 1                |
| 563.             | E. Gosse-Modern English Literature 1            |
| 564.             | John Morley—Studies in Literature 1             |
| 565.             | Stephen Gwynn-Masters of English Literature 1   |
| 566.             | F. Ryland—Chronological Outlines of English     |
|                  | Literature                                      |
| 567.             | W. P. Ker-Epic and Romance 1                    |

|           | V                                              | ol. |
|-----------|------------------------------------------------|-----|
| 568.      | F. Harrison-Choice of Books                    | 1   |
| 569.      | W. E. Rossetti-Ruskin, Rossetti and Pre Ra-    |     |
|           | phaelitism                                     | 1   |
| 570.      | Anne Ritchie-Record of Tennyson, Ruskin and    |     |
|           | Browning                                       | 1   |
| 571.      | Arthur Symons-Symbolist Movement in Litera-    |     |
|           | ture                                           | 1   |
| 572.      | V. D. Scudder-The Life of the Spirit in the    |     |
|           | Modern English Poets                           | 1   |
| 573.      | H. G. Keen-The Literature of France            | 1   |
| 574.      | Dowden-New Studies in Literature               | 1   |
| 575.      | J. Carret Underhill-Spanish Literature in the  |     |
|           | England of Tudors                              | 1   |
| 577-579.  | C. Ticknor—History of Spanish Literature       | •)  |
| 580.      | J. W. Nollett-An Illustrated Dictionary of Art |     |
|           | and Archaeology                                | 1   |
| 581-590.  | Grote—History of Greece                        | 10  |
| 591.      | J. B. Bury History of Greene                   | 1   |
| 592.      | F. Harrison—Meaning of History                 | 1   |
| 593-599.  | J. A. Symonds—Renaisssance in Italy            | 7   |
| 600-603.  | Riess-Universal History                        | 4   |
| 604.      | " Methodology of History                       | 1   |
| 605.      | ., An English Constitutional History           | 1   |
| 606-608.  | Presecott—Conquest of Meico                    | 3   |
| 609, 610. | John Fiske-Discovery of America                | 2   |
| 611.      | Freeman—General Sketch of European History     | 1   |
| 612.      | Green-A Short History of English People        | 1   |
| 613.      | Froude—History of Spanish Armada               | 1   |
| 614.      | " English Seamen in the 16th Century           |     |
| 615-617.  | Buckle—History of Civilization                 |     |
| 618.      | Fred. Kohlrsu ch—A History of Germany          | 1   |
| 619-625.  | Foreign Statesmen                              | 7   |

|         |     | V                                              | ol. |
|---------|-----|------------------------------------------------|-----|
| 626-6   | 28. | Cayarre—History of Louisiana                   | 3   |
| 65      | 29. | Historical Sketch Book and Guide to New        |     |
|         |     | Orleans                                        | 1   |
| 63      | 30. | The Atlantic Ferry                             | 1   |
|         | 31. | Dill-Roman Society                             | 1   |
|         | 32. | Main—Ancient Law                               | 1   |
| 633, 63 |     | J. Winckelmann-History of Ancient Art          | 2   |
| 68      | 35. | J. Heatley—A Visit to the West Indies          | 1   |
| 63      | 36. | S Laing—Human Origine                          | 1   |
|         | 37. | S. Laing-Modern Science and Modern Thought     | 1   |
|         | 38. | " Problems of the Future                       | 1   |
|         | 39. | " A Modern Zoroastrian                         | 1   |
|         | 40. | Y. Hirn—The Origins of Art                     | 1   |
| 641-6   |     | J. G. Fraser—The Golden Bough                  | 3   |
| _       | 44. | G. T. Ferris—The Great Violinists and Pianists | 1   |
| _       | 45. | " The Great Singers                            | 1   |
|         | 46. | Max Müller—Auld Lang Syne                      | 1   |
|         | 47. | James Darmester—Selected Essays                | 1   |
| 646,6   |     | Ennemoser's History of Magic                   | 1   |
|         | 50. | C. Z. Gray—Children's Crusade                  | 1   |
|         | 51. | F. Locker—Patch Work                           | 1   |
|         | 52. | W. F. Collier—Outlines of General History      | 1   |
| _       | 53. | Saintsbury—The Flourishing of Romance          | 1   |
| 654, 6  | 55. | M. Arnold—Essays in Criticism                  | 2   |
|         |     |                                                |     |
|         |     | Philosophy                                     |     |
| 656, 6  | 57. | Lewes—History of Philosophy                    | 2   |
| 658-6   |     | " Problems of Life and Mind                    | 5   |
| 6       | 63. | Bain-Mind and Body                             | 1   |
| 6       | 64. | " Emotions and will                            | 1   |
| 6       | 65. | C. K. Franklin—Socialization of Humanity       | 1   |

|           |                                          |       | V     | ol. |
|-----------|------------------------------------------|-------|-------|-----|
| 666.      | Galton-Hereditary Genius                 |       |       | 1   |
| 667.      | Frince-Nature of Mind                    |       |       | 1   |
| 668.      | Clodd—Pioneers of Evolution              | • • • | • • • | 1   |
| 559.      | Clifford-Lectures and Essays             | • • • |       | 1   |
| 670.      | Wundt-Human and Animal Psychology        |       |       | 1   |
| 671.      | L. Stephen-The Science of Ethics         |       |       | 1   |
| 672, 673. | Edward Tylor-Primitive Culture           |       |       | 2   |
| 674, 675. | Lecky-The Rise and Influence of Rational | isin  | in    |     |
|           | Europe                                   |       | • • • | 2   |
| 676, 677. | Lecky-History of European Morals         | • •   | • • • | 57  |
| 678.      | Ribot—Heredity                           | • •   | • • • | ]   |
| 679.      | " German Psychology of To-day .          |       |       | 7   |
| 680.      | " Psychology of the Emotions             | • •   | • • • | 1   |
| 681.      | " Psychology of Attention                |       | • • • | ]   |
| 682.      | " Diseases of Personality                |       | • • • | 1   |
| 683.      | " Diseases of the Will                   | 4 0   | • • • | 1   |
| 684.      | " English Psychology                     | • •   | • • • | 1   |
| 685.      | Grant Allen-Falling in Love, etc         |       |       | 1   |
| 686.      | " Physiological Aesthetics .             | • •   | • • • | 1   |
| 687.      | " Postgraduate Philosophy .              |       | • • • | 1   |
| 688.      | Draper-Intellectual Development of Euro; | e.    |       | 1   |
| 689, 690. | Sully—Human Mind                         |       | • • • | 2   |
| 691, 692. | James—Psychology                         |       | • • • | 2   |
| 693.      | Galton-Natural Inheritance               | • •   | • • • | 1   |
| 694.      | Bidwell-Curiosities of Light and Shade   | • •   |       | 1   |
| 695.      | Sully—Studies of Childhood               |       | • • • | 1   |
| 696.      | Chamberlain—Child and Childhood in       | Fo    | lk    |     |
|           | Thought                                  |       |       | 1   |
| 697.      | Finck-Primitive Love and Love Stories    |       |       | 1   |
| 698.      | W. Smith - Kinship and Marriage in       | Ear   | ly.   |     |
|           | Arabia                                   |       |       | 1   |
| 699-701.  | Schopenhauer-The World as Will and Ide   | ea    |       | ()  |

|           | Vo                                             |
|-----------|------------------------------------------------|
| 702.      | Schopenhauer—Two Essays                        |
| 703-705.  | Nietzsche                                      |
| 756, 707. | Spencer—An Autobiography                       |
| 708-720.  | " Synthetic Philosophy 13                      |
| 721.      | " Study of Sociology                           |
| 722.      | " Factors of Organic Evolution                 |
| 723.      | " Essays                                       |
| 724.      | " Education                                    |
| 725.      | " Social Statics                               |
| 726.      | " Recent Discussions in Science                |
| 727.      | " Factors of Organic Evolution                 |
| 728.      | " Facts and Comments                           |
| 729.      | " Illustrations of Universal Progress          |
| 730.      | " Various Fragments                            |
| 731–733.  | " Essays, Moral, Political and Speculative     |
| 734.      | " Social Statics and Man versus State          |
| 735.      | Collins-Synthetic Philosophy                   |
| 736.      | H. MacPherson—Herbert Spencer                  |
| 737.      | Herbert Spencer, His Life, Writings and Philo- |
|           | sophy                                          |
| 738.      | Aphorisms from the Writings of Herbert Spencer |
| 739.      | Maudsley—Pathology of Mind                     |
| 740.      | " Physiology of Mind                           |
|           |                                                |
|           | Mythology                                      |
|           | Religion, Foreign Literature etc.              |
| 741.      | Andrew Lang-Custom and Myth                    |
| 742.      | F. H. Groome—Gypsy Folk-Tales                  |
| 743.      | Lady Charlotte Guest-The Mabinogion            |
| 744.      | Burckhardt—Arabic Proverbs                     |
| 745-756.  | Records of the Past 19                         |
| 757.      | The Mesnevi of Jelalu-'d-din                   |

|      |               | Vo                                            | 1. |
|------|---------------|-----------------------------------------------|----|
|      | 758.          | Speeches of Mahomed                           | 1  |
|      | 759.          | Ancient Arabic Poetry                         | 1  |
|      | 760.          | Mallet-Northern Antiquity                     | 1  |
|      | 761.          | The Saga of King Tryggwason                   | 1  |
|      | 762.          | F. Lenormant-Chaldean Magic, etc              | 1  |
|      | 763.          | F. Hueffer—The Troubadours                    | 1  |
|      | 764.          | The Cuchullin Saga in Irish Literature        | 1  |
|      | 765.          | Mediaeval Tales                               | 1  |
| 766, | 767.          | Modern Egyptians                              | 2  |
|      | 768.          | The Edda of Saemand                           | 1  |
|      | 769.          | Practical Philosophy of the Muhammadan People | 1  |
|      | 770.          | Handbook of Proverbs                          | 1  |
|      | 771.          | Domenieo Comparetti-The Traditional Poetry of |    |
|      |               | the Finns                                     | 1  |
|      | 772.          | G. W. Dasent-The Story of Burnt Njal          | 1  |
|      | 773.          | Bahar-danush, or Garden of Knowledge: an Ori- |    |
|      |               | ental Romance                                 | 1  |
|      | 774.          | C. W. King-The Gnostics and their Remains     | 1  |
|      | 775.          | Knightly Legends of Wales                     | 1  |
|      | 776.          | Baring-Gould—Curious Myths of the Middle Ages | 1  |
|      | 777.          | A. Chodzko-Specimens of the Popular Poetry of |    |
|      |               | Persia                                        | 1  |
|      | 778.          | The Illiad of Homer                           | 1  |
|      | 779.          | The Odyssey of Homer                          | 1  |
|      | 780.          | Xenophon-The March of Ten Thousand            | 1  |
|      | 781.          | E. Myers—The Odes of Pindar                   | 1  |
|      | 782.          | A. Lang-Theocritus, Moschus                   | 1  |
|      | 783.          | Aeschylus-Literally translated                | 1  |
|      | 784.          | Lucretius                                     | 1  |
|      | 785.          | Greek Anthology                               | 1  |
|      | 786.          | M. Aurelius Antonius                          | 1  |
| 787- | <b>-</b> 788. | Smith—Dictionary of Greek and Roman Geography | 2  |

|           |                                                | Vol. |
|-----------|------------------------------------------------|------|
| 789.      | Smith-Dictionary of Greek and Roman Bio-       |      |
|           | graphy, Mythology and Antiquity                | 1    |
| 790.      | " Classical Dictionary                         | 1    |
| 791.      | " A Concise Dictionary of Greek and            |      |
|           | Roman Antiquities                              | 1    |
| 792.      | Keightley—Classical Mythology                  | 1    |
| 793.      | " Fairy Mythology                              | 1    |
| 794-796.  | Ovid—Works                                     | 3    |
| 797, 798. | Euripides—Plays                                | 2    |
| 799.      | Greek Romance                                  | 1    |
| 800.      | Sapho-Memoirs, Text Selected, Renderings from, |      |
|           | a Literal Translation                          | 1    |
| 801.      | Pindar in Prose by Turner, in Verse by More    | 1    |
| 802.      | Lucretius                                      | 1    |
| 803.      | Herodotus                                      | 1    |
| 804.      | Holy Bible                                     | 1    |
| 805.      | Cruden Concordance to the Old and New Testa-   |      |
|           | ment                                           | . 1  |
| 806.      | Job, Psalme etc                                | 1    |
| 807.      | The History of the Christian Church            | 1    |
| 808.      | Gallery of Bible Illustrations                 | 1    |
| 809-822.  | Goethe                                         | 14   |
| 823.      | Goethe—Faust                                   | 1    |
| 824.      | Heine                                          | 1    |
| 825, 826. | Jean Paul F. Richter—Titan                     | 2    |
| 827.      | " Flower, Fruit and Thorn                      |      |
|           | Pieces                                         | 1    |
| 828.      | Jean Paul F. Richter—Levana and Autobiography  | 1    |
| 829.      | Lessing—Laocoon                                |      |
| 830.      | Dante-Divine Comedy (Longfellow)               |      |
| 831.      | " Divine Comedy (Cary)                         |      |
| 832.      | E. Gardner-Dante's Ten Heavens                 | 1    |

|      |               |                                               | Vol. |
|------|---------------|-----------------------------------------------|------|
|      | 833.          | Balzac-Droll Stories                          | 1    |
| 834, | , 835.        | Rabelais—Works                                | 2    |
|      | 836.          | Fugene Benson-Gaspara Stamps                  | 1    |
|      | 837.          | Juan Valera-Pepita Jimenez                    | 1    |
|      | 838.          | A. Chamisso - Peter Schlemihl, the Shadowless |      |
|      |               | Man                                           | 1    |
|      | 839.          | Little Flowers of St. Francis of Assi         | 1    |
|      | 840.          | The Pocket Ibsen                              | 1    |
|      | 841.          | Amiel's Journal                               | 1    |
| 842, | , 843.        | Maeterlinck—Plays                             | 2    |
|      | 844.          | " Ruysbroeck and the Mystics                  | 1    |
|      | 845.          | " Aglavaine and Selisette                     | 1    |
| 846- | <b>-</b> 866. | Sacred Books of the East                      | 21   |
|      | 867.          | Nalopakhyanam—Story of Nala                   | 1    |
|      | 868.          | Buddhism in Translations                      | 1    |
|      | 869.          | Kalilah and Dimnah, or the Fables of Bidpai   | 1    |
| 870- | -873.         | Mahabharata of Krishna-dwaipayana Vyasa       | 4    |
| 874- | -877.         | Jataka Fables                                 | 4    |
|      | 878.          | A Classical Dictionary of Hindoo Mythology    | 1    |
|      | 879.          | The Baital Pachisi, or Twenty-five Tales of a |      |
|      |               | Demon                                         | 1    |
|      | 380.          | Oriental Annual 1839                          | 1    |
|      | 881.          | Oriental and Linguistic Catalogue             | 1    |
| 882- | -883.         | Max Müller-Sacred Books of the Buddhist       | 2    |
|      | 884.          | " Biographical Essays                         | 1    |
|      | 885.          | Rhys Davids—Buddhism                          | 1    |
|      | 886.          | R. Spence Hardy-A Manual of Buddhism          | 1    |
|      | 887.          | " Eastern Monarchism                          | 1    |
|      | 888.          | Paul Pierret-Le Livre des Morts               | 1    |
|      | 889.          | " Le Panthéon Egyptien                        | 1    |
|      | 890.          | Max Muller-Systems of Indian Philosophy       | 1    |
| 891- | -892.         | Samuel Beal—Buddhist Records                  | 2    |

|           |                                              | Vol. |
|-----------|----------------------------------------------|------|
| 893.      | Samuel Beel Texts of the Buddhist Canon,     |      |
|           | Dhammapada                                   | 1    |
| 894.      | Olcott—A Buddhist Catechism                  | 1    |
| 395.      | Nanjo Fumio-A Short History of Twelve Japa-  |      |
|           | nese Buddhist Sects                          | 1    |
| 896.      | E. J. Eitel-Three Lectures on Buddhism       | 1    |
| 897.      | " Handbooks of Chinese Buddhism              | 1    |
| 898.      | Buddhism                                     | 1    |
| 899-902.  | Pamphlets on Buddhism (Edmunds and others)   | 4    |
| 903.      | Rhys Davids-Yogavacara's Manual of Indian    |      |
|           | Mysticism                                    | 1    |
| 904.      | " Buddhist Birth Stories                     | 1    |
| 905.      | Weather Proverbs                             | 1    |
| 906.      | The Moallakat or Seven Arabian Poems         | 1    |
| 907-909.  | Arabian Nights                               | 3    |
| 910-924.  | J. C. Margus-Le Livre des Mille Nuits et Une |      |
|           | Nuit                                         | 15   |
| 925.      | Mai-Yu Lang-Tou-Tchen-Hoa-kouei              | 1    |
| 926.      | J. Arene-La Chine, Familliere                | 1    |
| 927.      | Le Livre des Recompenses et des Peines       | 1    |
|           |                                              |      |
|           | Natural Science                              |      |
| 928-936.  | Huxley—Collected Essays                      | Ĝ    |
| 937-953.  | International Scientific Series              | 17   |
| 954.      | Huxley-Physiography                          | 1    |
| 955.      | " Lessons in Elementary Physiology           | 1    |
| 956-960.  | Darwin's Works                               | 5    |
| 961, 962. | Haeckel-History of Creation                  | 2    |
| 963, 964. | John Fiske-Outline of Cosmic Philosophy      | 2    |
| 965.      | " Unseen World                               |      |
| 966.      | " Critical Period of American History        | 1    |
| 967.      | " Excursions of an Evolutionist              | 1    |

|           |                                            |       | Vol. |
|-----------|--------------------------------------------|-------|------|
| 968.      | John Fiske-Beginnings of New England       |       | 1    |
| 969.      | " Myth and Myth-makers                     |       | 1    |
| 970.      | " Civil Government in U. S. A.             | • • • | 1    |
| 971.      | " The Idea of God                          |       | 1    |
| 972.      | " The Destiny of Man                       |       | 1    |
| 973, 984. | The Humboldt Library of Science            |       | 12   |
| 985       | Tait-Recent Advances in Physical Science   | • • • | 1    |
| 986, 987. | Hinton—Scientific Romances                 |       | 1    |
| 988.      | Wallace—Darwinism                          |       | 1    |
| 989.      | " The Wonderful Century                    |       | 1    |
| 990, 991. | Haeckel—Evolution of Man                   | • • • | 2    |
| 992.      | " Riddle of the Middle Ages                |       | 1    |
| 993.      | " Epidemics of the Universe                |       | 1    |
| 994.      | Marsh - The Earth as Modified by Human     | Ac-   |      |
|           | tion                                       |       | 1    |
| 995.      | Aldous—Physics                             |       | 1    |
| 996.      | Humboldt-Views of Nature                   |       | 1    |
| 997, 998. | J. Beckmann-A History of Inventions, Disco | ove-  |      |
|           | ries and Origins                           |       | 1    |
| 999-1004. | The Cambridge Natural History              |       | 6    |
| 1005.     | Natural History of Selbourne               |       | 1    |
| 1006.     | P. Lowell—Mars                             |       | 1    |
| 1007.     | " The Solar System                         | • • • | 1    |
| 1008.     | Flammarion—Astronomy Populaire             | •••   | 1    |
| 1009.     | Pouchet—The Universe                       | •••   | 1    |
| 1010.     | Howard—Insect Book                         | • • • | 1    |
| 1011.     | Holland—Butterfly Book                     | • • • | 1    |
| 1012.     | Blanchan—Nature's Garden                   |       | 1    |
| 1013.     | " Birds that Hunt and Are Hunted           |       | 1    |
| 1014.     | Beddard - Mammalia                         |       | 1    |
| 1015.     | Romaness-Mental Evolution in Animals       |       | 1    |
| 1016.     | Clarence M. Weed-Nature Biographies        |       | 1    |

|               |                                         |       | 7     | 7ol. |
|---------------|-----------------------------------------|-------|-------|------|
| 1017.         | Step-Plant Life                         | •••   | •••   | 1    |
| 1018.         | Howard-Mosquitoes                       |       | • • • | 1    |
| 1019-1022.    | Buckland—Curiosities of Natural History | • • • | • • • | 4    |
| 1023.         | Wallace—Natural Selection               | • • • | • • • | 1    |
| 1024.         | " Island Life                           | •••   | •••   | 1    |
| 1025.         | " The Malay Archipelago                 | •••   | •••   | 1    |
| 1026.         | G. Allen-Flowers and their Pedigrees    | •••   | • • • | 1    |
| 1027.         | " Flashlights on Nature                 | • • • | •••   | 1    |
| 1028.         | Robinson—In my Indian Garden            |       | • • • | 1    |
| 1029.         | Suckley—Through Magic Glasses           | • • • | • • • | 1    |
| 1030.         | " Fairy Land of Science                 | •••   | • • • | 1    |
| 1031.         | " Life and Children                     | •••   | • • • | 1    |
| 1032          | " Winners in Life's Race                | • • • | • • • | 1    |
| 1033.         | Fabre—Insect Life                       | • • • |       | 1    |
| 1034.         | Lubbock—British Wild Flowers            | •••   |       | 1    |
| 1035.         | " Origin and Metamorphoses of           | Inse  | ects  | 1    |
| 1036.         | Louis Figuier-Primitive Man             |       |       | 1    |
| 1037.         | " Mammalia                              |       | • • • | 1    |
| 1038.         | Badenoch—Romance of the Insect World    |       | • • • | 1    |
| 1039.         | Miall-Aquatic Insects                   | • • • | • • • | 1    |
| 1040.         | Midart—Elementary Insects               | • • • |       | 1    |
| 1041.         | Chevreu—On Colour                       | •••   |       | 1    |
| 1042.         | Geikie—Physical Geography               | • • • | • • • | 1    |
| 1043.         | Lockyer—Astronomy                       | •••   | • • • | 1    |
|               |                                         |       |       |      |
|               | Language                                |       |       |      |
| 1044.         | Skeat-Primer of English Etymology       |       | • • • | 1    |
| 1045, 1046.   | " English Etymology                     |       | • • • | 1    |
| 1047.         | Craik-English Prose, 19th Century       |       |       | 1    |
| <b>104</b> 8. | Bardsley—English Surnames               | • • • |       | 1    |
| 1049.         | Sydney Lanier-Science of English Verse  | e     | • • • | 1    |
| 1050.         | Orthometry                              |       | • • • | 1    |

|                     |                                                 | Vol. |
|---------------------|-------------------------------------------------|------|
| 1106.               | Italian Life in Town and Country                | 1    |
| 1107.               | Dutch Life                                      | 1    |
|                     |                                                 |      |
|                     | French Books                                    |      |
| 1108–1158.          | Balzac                                          | 51   |
| 1159–1179.          | Anatole France                                  |      |
| 1180–1201.          | Pierre Loti                                     | 22   |
| 1201.               | " Le Mariage de Loti                            | 1    |
| 1203-1252.          | Michelet                                        | 50   |
| 1253.               | Leopardi—Poésies                                | 1    |
| 1254-1256.          | Racine                                          | 3    |
| 1257, 1258.         | Tolstoi                                         | 2    |
| 1259, 1260.         | Tolstoi                                         | 2    |
| <b>12</b> 61, 1262. | M. Gorki                                        | 2    |
| 1263, 1264.         | Maupassant                                      | 2    |
| 1265, 1266.         | Alfred de Musset                                | 2    |
| 1267-1269.          | Andre Bellesort                                 | 3    |
| <b>127</b> 0.       | Louis Bouilhet—Pcésies                          | 1    |
| 1271.               | Paul de Saint-Victor-Hommes et Dieux            | 1    |
| <b>127</b> 2.       | Beaumarchai-Le Mariage de Figaro                | 1    |
| 1273-1281.          | Alphonse Daudet                                 | 9    |
| 1282.               | " Port Tarascon                                 | 1    |
| <b>12</b> 83.       | Dannunzio-Triomphe de la Mort                   | 1    |
| 1284.               | Merejkowsky-La Resurrection                     | 1    |
| 1285.               | Flammarion—Uranie                               | 1    |
| <b>12</b> 86.       | Demolins-A Quoi tient la Supériorité des Anglo- |      |
|                     | Saxons                                          | 1    |
| 1287.               | Ludovic Halévy—Karikari                         | 1    |
| 1288-1307.          | Jules Lemaitre                                  | 20   |
| 1308.               | Verlaine—Choix de Poésies                       | 1    |
| 1309-1312.          | Anthologie des Poètes Français du XIXème Siécle |      |
| 1313.               | Bouinais et Paulus-Le Culte des Morts           |      |

|                    |                                         |       |       | Vol. |
|--------------------|-----------------------------------------|-------|-------|------|
| 1314.              | Coulanges-La Cite Antique               | • • • |       | 1    |
| 1315.              | E. Rostant                              |       |       | 1    |
| 1316.              | Coarney les Anciennes illes de Nouveaux | k Mo  | nde   | 1    |
| 1317.              | Atlas de Geographie Militaire           |       |       | 1    |
| 1318–1357.         | Victor Hugo                             |       |       | 40   |
| 1358.              | Jules le Maitre                         |       |       | 1    |
| 1359.              | Chanson de Béranger                     |       |       | 1    |
| 1360-1361.         | Maspero-Histoire Ancienne               |       |       | 2    |
| 1362, 1363.        | T. Bentzon                              |       |       | 2    |
| 1364, 1365.        | Taine                                   |       |       | 2    |
| 1366-1370.         | ,, ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···          |       |       | 5    |
| 1371–1383.         | H. Heine                                |       |       | 13   |
| 1384–1386.         | Molière                                 |       |       | 3    |
| 1387, 1388.        | Boileau                                 |       |       | 2    |
| <b>1</b> 389–1391. | Paul et Saint Victor-Les Deux Masques   | 3     |       | 3    |
| 1392-1396.         | Sacher-Masoch                           |       |       | 5    |
| 1397–1402.         | Jusserand-Histoire Littéraire du Peaple | Ang   | lais  | 6    |
| 1403, 1404.        | D'Apulée                                |       |       | 2    |
| 1405, 1406.        | Anthologie Grecque                      |       |       | 1    |
| 1407.              | Poètes D'Aujourd'hui 1880-1900          |       |       | 1    |
| 1408.              | Dostoievsky-Les Etapes de la Folie      |       |       | 1    |
| 1409.              | André Theuriet-Contes de la Majolaine   |       |       | 1    |
| 1410.              | Longus-Daphnis et Chloe                 |       | • • • | 1    |
| 1411.              | Renan-Dialogues et Fragments            |       |       | 1    |
| 1412.              | Bunetiérre-L'Art et la Morale           |       |       | 1    |
| 1413.              | C. Nodier—Nouvelles                     |       |       | 1    |
| 1414.              | Bazalgette-Le Problème de L'Avenir La   | ntin  |       | 1    |
| 1415, 1416.        | Voltaire                                |       |       | 2    |
| 1417.              | W. Van der Vlugt-Pour la Finlande       |       |       | 1    |
| 1418, 1419.        | Cahier de Couriers                      |       |       | 2    |
| 1420.              | Causeries d'un Savant                   |       |       | 1    |
| 1421.              | José-Marine de Heredia                  |       |       | 1    |

|               | Vol                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1422.         | Paul Bourget-Voyageuses 1                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1423.         | Custave Mathieu-Parfums, Chants et Couleurs I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1424, 1425.   | C. Baudelaire                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1426.         | V. Hugo-Les Chansons 1                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1427, 1428.   | V. Hugo-Les Quatre-Vents 2                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miscellaneous |                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1429-1512.    | Riverside Literrture Series (Smaller) 84      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1513-1526.    | ,, (Larger) 14                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1527.         | C. Graham—The Ipane                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1528.         | Hugh Clifford-In a Corner of Asia 1           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1529.         | C. Dibdin—Songs                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1530.         | Dalmon—Song Favours 1                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1531, 1532.   | Shienkiewicz—The Knights of the Cross 2       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1533.         | Mary Fenollosa—Out of the Nest 1              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1534.         | Albert J. Edmunds-Hymns of the Faith (Dham-   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               | mapada) 1                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1535.         | Claude F. Bragdon — The Golden Person in the  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               | Heart 1                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1536.         | Oscar Loew-The Energy of Living Protoplasm 1  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1437.         | Clwer Hertford—Artful Anticks 1               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1538.         | Exposition Reginal Filipins 1                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>τ</b> 539. | The Victorian Anthology 1                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1540.         | Steidhen—L'Insurrection de Shimahara 1        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1541.         | Whim 1                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>154</b> 2. | The Philistine 1                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1543.         | Hana, a Daughter of Japan 1                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>1</b> 544. | Aesop—Fables 1                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1545.         | Andersen—Tales 1                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1546.         | Olive Shreiner—A Story of an African Farm 1   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1547.         | Mill—Subjection of Women 1                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1548.         | Shakespeare—Measure for Measure (Rolfe) 1     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|               |                                                | Vol. |
|---------------|------------------------------------------------|------|
| 1549.         | Anton M. Jenson-Ere Life's Garden Lost         | 1    |
| 1550.         | Kingsley—The Greek Heroes                      | 1    |
| i551.         | Notes for the Guidance of Authors              | 1    |
| <b>15</b> 52. | M. Challaye-La Distribution des Prix           | 1    |
| <b>1</b> 553. | 200 Jeux d'Enfants                             | 1    |
| 1554-1556.    | Songs of England                               | 3    |
| 1557.         | A Dally—Les Armées Etrangères                  | 1    |
| 1558.         | Los Amorios de Juana                           | 1    |
| 1559.         | Finlande Pittoresque                           | 1    |
| 1560.         | Earnest Crosby—Edward Carpenter                | 1    |
| 1561.         | Carlyle—Sartor Resurtus                        | 1    |
| 1562.         | J. W. Lloyd-Dawn Thought                       | 1    |
| 1563.         | Croque-Mitaine-Legende Héroique, Contée par    |      |
|               | Quatrelles, Illustrée par G. Doré              | 1    |
|               | D                                              |      |
|               | Dictionaries                                   |      |
| 1564.         | Dictionary Terms                               | 1    |
| 1565.         | Brown-Grammar of English Grammars              | 1    |
| <b>15</b> 66. | Hepburn — Japanese-English-Japanese Dictionary | 1    |
| 1567.         | Seoane—Spanish Pronouncing Dictionary          | 1    |
| 1568.         | Harper-Latin Dictionary                        | 1    |
| 1569.         | Webster-International Dictionary               | 1    |
| 1570.         | Cassel—French-English and English-French Dic-  |      |
|               | tionary                                        | 1    |
| 1571.         | Brewer-Dictionary of Phrase and Fable          | 1    |
| 1572.         | Satow—English-Japanese Dictionary              | 1    |
| 1573.         | Roget—Thesaurus of English Words               | 1    |
| 1574.         | Satow—English-Japanese Dictionary of the Japa- |      |
|               | nese Language                                  | 1    |
| 1575.         | Skeat An Etymological Dictionary of the Eng-   |      |
|               | lish Language                                  | I    |
| <b>1</b> 576. | Brewer-Readers' Handbook                       | 1    |

|             | 1                                              | Vol. |
|-------------|------------------------------------------------|------|
| 1823.       | Balzac-Les Contes Drolatiques                  | 1    |
| 1824.       | Maupassant—Mont Oriol                          | 1    |
| 1825-1833.  | Talmud                                         | 9    |
| 1834-1836.  | Dostoievsky                                    | 3    |
| 1837, 1838. | Histoire de la Médècine Arabe                  | 2    |
| 1839.       | Perse—Juvédal                                  | 1    |
| 1840-1842.  | Alfred de Musset                               | 3    |
| 1843.       | Prevost—Manon Rescault                         | 1    |
| 1844, 1845. | Paul Regnard-Mythologie Zologique              | 2    |
| 1846, 1847. | Contes Cruels                                  | 2    |
| 1848, 1849. | Chants Populaires des Serviens                 | 2    |
| 1850-1854.  | Bibliothèque Orientale                         | 5    |
| 1855, 1856. | Melusine                                       | 2    |
| 1857, 1858. | Catulle—Les Poésies de Catulle                 | 2    |
| 1859, 1860. | Zaborowsi—Origines                             | 2    |
| 1861.       | Le Folklore de L'Île Maurice                   | 1    |
| 1862, 1863. | A. Reville-Les Religions des Peuples Mon-civi- |      |
|             | lisés                                          | 2    |
| 1864.       | Léon Gautier-La Chanson de Roland              | 1    |
| 1865, 1866. | La Finlande                                    | 2    |
| 1867.       | Alfred Barbou-Victor Hugo et son Temps         | 1    |
| 1888, 1869. | Angelo de Gubernatis-La Mythologie des Plantes | 2    |
| 1870, 1871. | Carlo Landberg-Proverbs et Dictions du Peuple  |      |
|             | Arabe                                          | 2    |
| 1872.       | Winckelman—Vol. 2                              | 1    |
| 1873, 1874. | Les Cent Nouvelles                             | 2    |
| 1875, 1876. | Gogol                                          | 2    |
| 1877.       | Zola—Germinale                                 | 1    |
| 1878.       | Flammarion-Mondes Imaginaires et Les Mondes    |      |
|             | Réels                                          | 1    |
| 1879.       | Maspero - Histoire Ancienne des Peuples de     |      |
|             | L'Orient                                       | 1    |

|       |                                            | Vol. |
|-------|--------------------------------------------|------|
| 1880. |                                            | 1    |
| 1881. | Anatole France-Clio                        | 1    |
| 1882. | Michelet—La Femme                          | 1    |
| 1883. | Daudet-Lettres de mon Moulin               | 1    |
| 1884. | La Fontaine—Contes                         | 1    |
| 1385. | Récits Creoles                             | 1    |
| 1886. | Les Aventures d'Antar                      | 1    |
| 1887. | Le Mahabharata                             | 1    |
| 1888. | Le Kaleval <b>a</b>                        | 1    |
| 1389. | Huysmans—En Ménoge                         | 1    |
| 1890. | Mirabeau—Le Calvaire                       | 1    |
| 1891. | Anthologie Arabe                           | 1    |
| 1892. | De Stendhal—De L'Amour                     | 1    |
| 1893. | Ovid-L'Art D'Aime                          | 1    |
| 1894. | Jules Lemaître—Dix Contes                  | 1    |
| 1895. | A Book of French Song for the Young        | 1    |
| 1896. | Perron—Femmes Arabes                       | 1    |
| 1897. | Dumas-La Vie Arabe                         | 1    |
| 1898. | Percival—Les Principaux Musiciens Arabes   | 1    |
| 1899. | Les Antilles                               | 1    |
| 1900. | Les Races Sauvages                         | 1    |
| 1901. | Le Diwan d'Armro 'Lkais                    | 1    |
| 1902. | Garnier-Voyage d'Exploration en Indo-Chine | 1    |
| 1903. | Goethe—Faust                               | 1    |
| 1904. | Races et Nations                           | 1    |
| 1905. | L. Cruveilhier-Hygiène et Médecine         | 1    |
| 1906. | Leon Brother—La Terre et L'Air             | 1    |
| 1907. | Jules Bastide—La Réforme                   | 1    |
| 1908. | Robinet—Philosophie Postive                | 1    |
| 1909. | La Prusse et L'Italie                      | 1    |
| 1910. | Catalan-Astronomie et Geographie           | 1    |
| 1911. | Fillias-L'Algérie                          | 1    |

|       |               |                                                 | Vol. |
|-------|---------------|-------------------------------------------------|------|
|       | 1912.         | Charles Richard—Astronomie                      | 1    |
|       | 1913.         | Frederick Morin-La France au Moyen Age          | 1    |
|       | 1914.         | G. Delawney—Histoire Naturelle du Devot         | 1    |
|       | 1915.         | Lettres de Mll. de Lespidasse                   | 1    |
|       | 1916.         | Victor Tissot-Russes et Allemands               | 1    |
|       | 1917.         | Heine—Poèmes et Légendes                        | 1    |
|       | 1918.         | Aicard—Pcèmes de Provence                       | 1    |
|       | 1919.         | Oriental and Liguistic Catalogues               | 1    |
|       | 1920.         | Saint-Hilaire—Le Buddha et sa Religion          | 1    |
|       | 1921.         | Julien Tiersot-Histoire de la Chanson Populaire |      |
|       |               | en France                                       | 1    |
|       | 1922.         | Renan—Le Cantique des Cantiques                 | 1    |
|       | 1923.         | Les Chants Historiques de 'Ukraine              | 1    |
|       | 1924.         | Senart—Légendes des Buddha                      | 1    |
|       | 1925.         | Voyage au Ouaday                                | 1    |
|       | 1926.         | Jusserand-Le Romain au Temps de Shakespeare     | 1    |
|       | 1927.         | Basset—Contes Arabes                            | 1    |
|       | 1928.         | Mahomet et le Coran                             | 1    |
|       | 1929.         | Le Coran                                        | 1    |
|       | 1930.         | Theodore de Banville-Mes Souvenirs              | 1    |
|       | 1931.         | Les Niebelungen                                 | 1    |
|       | 1932.         | Sacher-Masoch-Sascha et Aschka                  | 1    |
|       | 1933.         | Physiologie du Goût                             | 1    |
|       | 1934.         | E. Daumas-Les Chevaux du Sahara                 | 1    |
|       | <b>1</b> 935. | Quatre Années au Congo                          | 1    |
|       | 1936.         | Baudlaire-Petits Poèmes en Prose                | 1    |
|       | 1937.         | Mendes-Monstres Parisiens                       | 1    |
|       | 1938.         | Almanach des Traditions Populaires              | 1    |
|       | 1939.         | Flammarion—Les Terres du Ciel                   | 1    |
| 1940, | 1941.         | Maxim du Camp—Souvenirs Littéraires             | 2    |
|       | 1942.         | La Bhagavad Gita                                | 1    |
|       | 1943.         | Hanoteau—Grammaire Tomachek                     | 1    |

|               |                                               | 1     | Jol. |
|---------------|-----------------------------------------------|-------|------|
| 1944.         | Caius Velleius Paterculus                     |       | 1    |
| 1945.         | P. Pierret—Le Panthéon Egyptién               |       | 1    |
| 1946.         | Histoire Generale des Races Humaines          |       | 1    |
| 1947.         | Osman Bay-Les Imans et les Derviches          |       | 1    |
| 1948.         | Les Mœurs des Indo-Chinois                    |       | 1    |
| 1949.         | P. A. Lesson—Vanikoro et ses Habitants        |       | 1    |
| 1950.         | St. Edme—Dictionnaire de la Penalite          | • • • | 1    |
| 1951.         | Code des Jesuites                             |       | 1    |
| 1952.         | Le Romancero du Pays Basque                   |       | 1    |
| 1953.         | La Bibliographie de L'Escrime                 |       | 1    |
| 1954.         | Rameau-Une Colonie Féodale en Amérique        |       | 1    |
| 1955.         | M. Pasteur-Histoire d'un Savant               | • • • | 1    |
| 1956.         | Contes Populaires de la Senegambie            |       | 1    |
| 1957.         | A. Réville—Histoire des Religions             |       | 1    |
| <b>1</b> 958. | Pantchatantra ou les Cinq Livres              | • • • | 1    |
| 1959.         | Barzar Breiz - Chants Populaires de la Britan | nne   | 1    |
| 1960.         | Poèsies Magyares                              |       | 1    |
| 1961.         | Les Romains d'Orient                          | • • • | 1    |
| 1962.         | David-La Langue Grecque Moderne               | • • • | 1    |
| 1963.         | A. De Quatrefages-Hommes Fosiles et Homr      | nes   |      |
|               | Sauvages                                      | • • • | 1    |
| 1964.         | Caroin de Tassy-Allégories de L'Arabe,        | du    |      |
|               | Persan, etc                                   |       | 1    |
| 1965.         | L'Algérie Traditionelle                       |       | 1    |
| 1966.         | Hermes Trismegiste                            | • • • | 1    |
| 1967.         | F. Mistral—Oeuures                            | • • • | 1    |
| 1968.         | Les Faux Demetrius                            |       | 1    |
| 1969.         | Mercier—Saint-Ybars                           |       | 1    |
| 1970.         | A. C. Moreau de Jonnés-L'Océan des Ancie      | ens   | 1    |
| 1971.         | Gérald de Nerval-Les Filles de Feu            |       | 1    |
| 1972.         | Bassaic—Patois Créole                         | •••   | 1    |
| 1973.         | Biart—Les Aztéques                            |       | 1    |

|       |                                             |      | Vol |
|-------|---------------------------------------------|------|-----|
| 1974. | Hugo Schuchardt-Kreolischen Studien         |      | 1   |
| 1975. | Trente Stances du Bhamini-Vilasa            |      | 1   |
| 1976. | Gerard Nerval-Voyage en Orient              |      | 1   |
| 1977. | Diedrot—La Religieuse                       |      | 1   |
| 1978. | Mantique Uttair, ou Le Langage des Oiseux   |      | 1   |
| 1979. | Le Diwan de Nabiga Dhobyani                 |      | 1   |
| 1980. | Les Saints de L'Islam                       |      | 1   |
| 1981. | Dictionnaire Etymologique des Mots Fran-    | çıis |     |
|       | d'Origine Orientale                         |      | 1   |
| 1982. | Bidasari—Pcème Malais                       |      | 1   |
| 1983. | Luzel-Veillées Bretonnes                    |      | 1   |
| 1984. | R. Dozy-Glossaire des Mots Espagnols et I   | OI-  |     |
|       | tugais dérivés de L'Arabe                   |      | 1   |
| 1985. | L'Ethnographie Générale                     |      | 1   |
| 1986. | P. L. Jacob-Vaux-de-Vire D'Olivier Basseiin | n et |     |
|       | de Jean le Houx                             |      | 1   |
| 1987. | Léon Rodet-La Littérature Javanaise         |      | 1   |
| 1988. | Zaborowski-Les Grands Singes                |      | 1   |
| 1989. | Le Monde des Plantes                        |      | 1   |
| 1990. | Paul Meyer—Girart de Rousillon              |      | 1   |
| 1991. | A. Reville — Les Religions du Mexique,      | de   |     |
|       | L'Amérique et du Pérou                      |      | 1   |
| 1992. | L. Collas -Histoire de L'Empire Ottoman     |      | 1   |
| 1993. | Eugene Peletan—Décadence et Révolutions     |      | 1   |
| 1994. | Poésies Populaires du Sud de L'Inde         |      | 1   |
| 1995. | Introduction à L'Histoire de Cayenne        |      | 1   |
| 1996. | Vies de Dames Gallnts                       |      | 1   |
| 1997. | Le Sahara Algérien                          |      | 1   |
| 1998. | Léon Gautier—La Chanson de Roland           |      | 1   |
| 1999. | Henri Duveyrier-Les Touarges du Nord        |      | 1   |
| 2000. | Mémoires sur les Noms Propre et les Tit     | tres |     |
|       | Musulmans                                   |      | 1   |

|        |       |                                               | ol. |
|--------|-------|-----------------------------------------------|-----|
| 2      | 2001. | Théodore Pavie Choix de Contes et Nouvelles   | 1   |
| 2      | 2002. | Sauzay-La Verrerie                            | 1   |
| 2      | 2003. | Buchez-Histoire de la Formation de la Natio-  |     |
|        |       | nalité Français                               | 1   |
| 2      | 2004. | Vinsor et Leon De Rosny - L'Inde Français et  |     |
|        |       | les Etudes Indiennes                          | 1   |
| 2      | 2005. | Charles Yriarte—Française de Remini           | 1   |
| 2      | 2006. | Les Scènes de Haidari                         | 1   |
| 2      | 2007. | Lucien Adam - Du Parler des Hommes et du      |     |
|        |       | Parler des Femmes dans la Langue Caraibe      | 1   |
| 2      | 2008. | Mémoire de la Religion Musulmane dans L'Inde  | 1   |
| 2      | 2009. | Vigeant - Un Maitre d'Armes sous la Restaura- |     |
|        |       | tion                                          | 1   |
| 2      | 2010. | A. L. Apudy-Anthologie Erotique d'Amarou      | 1   |
| 2      | 2011. | Brosselard-Voyage de la Mission Flatters      | 1   |
| 2      | 2012. | A. Tourmagne—Histoire de Servage              | 1   |
| 2      | 2013. | H. Fauche-Le Govinda et le Ritou Sanhara      | 1   |
| 2      | 2014. | Pirret—Les Livres des Morts                   | 1   |
| 2      | 2015. | Planches-Voyage au ouaday                     | 1   |
| 2      | 2016. | Contes et Apologues Indiens                   | 1   |
| 2      | 2017. | )) ))                                         | 1   |
| 2      | 2018. | Flammarion-La Pluralité des Mondes Habités    | 1   |
| 2      | 019.  | France D'Outre-Mer                            | 1   |
| 2      | 2020. | Renan-Le Livre de Job                         | 1   |
| 2      | 021.  | Les Peuplades de la Senegambic                | 1   |
| 2      | 022.  | Le Kalevala                                   | 1   |
| 2      | 023.  | Le Kalevala                                   | 1   |
| 2      | 024.  | Les Cent Nouvelles                            | 1   |
| 2025-2 | 033.  | Spencer                                       | 9   |
|        | 034.  | Taine-English Literature                      | 1   |
| 2035-2 | 2039. | Longfellow-Poems of Places                    | 5   |
| 2      | 2040. | Molluscs and Brachiopods                      | 1   |
|        |       | •                                             |     |

### Addenda

|       | 2041.  | The Holy Bible                                | 1  |
|-------|--------|-----------------------------------------------|----|
| 2042, | 2043.  | John Fiske-Outlines of Cosmic Philosophy      | 2  |
|       | 2044.  | Bret Harte—Poetical Work                      | 1  |
|       | 2045.  | Grant Allen-Physiological Asshetics           | 1  |
|       | 2046.  | Ereen — A Short History of the English People | 1  |
|       | 2047.  | Spencer - Data of Ethics                      | 1  |
| 2048- | -2063. | Writings of Lafcadio Hearn                    | 16 |
| 2064, | 2065.  | Interpretation of Literature                  | 2  |
|       | 2066.  | Appreciations of Poetry                       | 1  |
|       | 2067.  | Life and Literature                           | 1  |
|       | 2068.  | Essays in European and Oriental Literature    | 1  |
|       | 2069.  | Talks to Writers                              | 1  |
| 2070, | 2071.  | Shinkoku Japan (in Manuscript)                | 2  |

|          | 禮   | F   | 名         |       |       |       |       |       |       |         |       |       | 100 | 速 |
|----------|-----|-----|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-----|---|
| 1.       | 縣   | 動   | 寶         | 祀     | •••   | ***   |       | •••   | •••   |         | •••   |       | ••• | 1 |
| 2. 3.    | 通   | 俗三  | 國         | 志     |       |       | •••   |       |       |         |       |       |     | 2 |
| 4.       | 膝   | 栗   |           | 毛     |       |       | •••   |       |       |         |       | •••   | ••• | 1 |
| 5. 6.    | 南無  | 息里見 | 八犬        | 德     |       | ***   | •••   |       |       |         |       | •••   |     | 2 |
| . 7.     | 源:  | 平盛  | 衰         | 記     | ***   |       | •••   |       |       |         |       |       |     | 1 |
| 8- 11.   | 真:  | 書 太 | 問         | 記     | •••   | • • • |       |       | ***   | • • •   | •••   | • • • | ••• | 4 |
| 12- 14.  | 珍   | 本   | 全         | 集     | • • • |       | • • • |       |       | •••     | •••   |       | ••• | 3 |
| 15 - 16. | 人士  | 青本  | 傑作        | 集     |       |       | • • • | • • • |       | ***     | •••   | • • • | ••• | 2 |
| 17. 18.  | 共而  | 音自笑 | 操作        | 集     | •••   | •••   | •••   |       |       | • • •   |       | ***   |     | 2 |
| 19.      | 大   | 岡   | 政         | 談     | ***   | •••   | •••   |       |       | • • • • | •••   | • • • | *** | 1 |
| 20.      | 俠   | 客 傳 | 全         | 集     | •••   | •••   | •••   | •••   |       | • • •   |       | •••   | ••• | 1 |
| 21. 22.  | 滑   | 稽:名 | 作         | 集     | •••   | •••   |       | ,     |       | • • •   | •••   | •••   | ••• | 2 |
| 23.24.   | 西   | 笣   | 全         | 集     | •••   | • • • | •••   |       | •••   | •••     | •••   |       | ••• | 2 |
| 25.      | 通道  | 谷吳赵 | 軍制        | £ , 3 | 通俗    | 冷漠楚   | 軍談    |       |       | •••     | ***   | •••   | ••• | 1 |
| 26.      | 淨日  | 昭期  | 名作        | 手集    | ***   | •••   |       | •••   |       | •••     | •••   | • • • | ••• | 1 |
| 27.      | 馬   | 琴傑  | <b></b> 作 | 集     |       | •••   |       |       |       | •••     | •••   | ***   | *** | 1 |
| 28.      | 仇   | 討力  | 、說        | 集     | •••   | • • • | •••   | •••   | ***   | ***     | • • • | •••   | ••• | 1 |
| 29.      | 錦灣  | 文各宗 | 高價        | 質     | 傳     |       | • • • | ***   | •••   | ***     | ***   | •••   |     | 1 |
| 30.      | 近相  | 公時代 | 冷环        | 調璃    | ***   | •••   | • • • | •••   | •••   | • • •   | •••   |       | ••• | 1 |
| 31.      | 近初  | 公世記 | 5净耳       | 羽鸦    | 集     | •••   | •••   |       | ***   | ***     | •••   | • • • |     | 1 |
| 32. 33.  | 四   | 大   | 奇         | 書     | •••   | ***   | ***   | •••   | •••   | ***     | •••   | •••   | ••• | 2 |
| 24.      | 水   | 訂   | f         | 尔     | •••   | •••   | •••   | ***   |       | •••     | •••   |       |     | 1 |
| 35.      | 落   | 配   | 全         | 集     | •••   | •••   | •••   | •••   | •••   | •••     | •••   | •••   | ••• | 1 |
| 36.37.   | 日:  | 本歌  | 語美        | 頂聚    | •••   | •••   | •••   | •••   | •••   |         | •••   | ***   | *** | 2 |
| 38.      | 俗   | Ш   | 大         | 全     | •••   | •••   | ***   | •••   | •••   | •••     | •••   | •••   | *** | 1 |
| 30 - 43. | 113 | 日   | 奇         | 视     | •••   | •••   | •••   | • • • | • • • | • • •   | •••   | •••   | *** | 5 |
| 44- 48.  |     |     |           | 草     |       |       | •••   | •••   | •••   | •••     | •••   | •••   | ••• | 5 |
| 49- 53.  | 猿   | *   | 四         | 築     |       | •••   |       |       | •••   | • • •   | • • • |       | ••• | 5 |

|                           | 書     | 名    |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>BU</b> 3 | 1 |
|---------------------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|---|
| 54. 55.                   | 白石先生鬼 | [神論  | ***   |       | • • • | • • • |       |       |       | •••   | 2           |   |
| 56- 61.                   | 正 すた  | = 11 |       |       |       |       |       |       |       |       | 6           |   |
| 62- 71.                   | 繪本寫:  | 資袋   |       |       |       | • • • |       | • • • | • • • |       | 10          |   |
| 72.                       | 新選百   | 物語   |       |       | • • • |       |       | • • • |       | • • • | 1           |   |
| 73- 77.                   | 列 仙 全 | 傳    |       |       |       |       |       | • • • |       | •••   | 5           |   |
| <b>7</b> 8 85.            | 夷 堅   | 志    |       |       |       | •••   | • • • |       |       |       | 8           |   |
| 86.87.                    | 古事大   | : 全  | ***   | ***   | • • • | • • • | • • • |       |       |       | 2           |   |
| 88.                       | 怪談諸周  | 物語   |       | • • • | • • • |       |       |       | • • • |       | 1           |   |
| 89-96.                    | 遠 山 奇 | 於談   | • • • | • • • | • • • |       |       | • • • | ***   | • • • | 8           |   |
| 97-101.                   | 新沙石   | 事    | • • • | • • • | • • • | ***   | •••   | • • • | • • • |       | 5           |   |
| 102-107.                  | 北越音   | 予 談  | • • • |       | • • • |       |       | • • • | • • • | • • • | G           |   |
| 108-113.                  | 古今奇談第 | 、野話  |       | ***   |       | ***   | • • • | • • • | • • • | • • • | ··· 6       |   |
| 114-119.                  | 三歲因緣  | 辨疑   | ***   |       |       | • • • | • • • | •••   | • • • | •••   | 6           |   |
| <b>120</b> – 129.         | 小夜嵐   | 物語   | ***   | • • • |       | •••   | • • • |       |       | • • • | 10          |   |
| 130.                      | 郡名異同  | —第   | ***   |       | •••   | ***   | • • • | • • • | •••   | •••   | 1           |   |
| 131—138.                  | 新著聞   | 集    | • • • | ***   | •••   | ***   | • • • | • • • | • • • | •••   | 8           |   |
| 139—143.                  | 百物語   | 評 判  | ***   | •••   |       | • • • | • • • | ***   |       | ***   | 5           |   |
| 144.                      | 恩     | r.C  |       | ***   | • • • | ***   | • • • | • • • |       | •••   | 1           |   |
| 145. 146.                 | 歌舞音樂  | 略史   | ***   | ***   | •••   |       | ***   | ***   | •••   | ***   | 2           |   |
| 147—151.                  | 繪本二島英 | 要記   | ***   | •••   | ***   | •••   | •••   | ***   | • • • | • • • | 5           |   |
| 152.                      | 怪化百   | 的語   | • • • | ***   | * * * | ***   | • • • | • • • | ***   | ***   | 1           |   |
| 153. 154.                 | 今 昔 菽 | ] 語  | • • • | • • • | •••   | ***   | • • • | • • • | •••   |       | 2           |   |
| <b>155</b> −157.          | 古今妖月  | 脏 考  |       | •••   | •••   | ***   | • • • | • • • | ***   | • • • | 3           |   |
| <b>15</b> 3— <b>16</b> 0. | 梅花心易掌 | 中指   | 有     | ***   | • • • | • • • | •••   | • • • | • • • | • • • | 3           |   |
| 161 - 170.                | 木耳菊   | 話    | •••   | •••   | • • • |       | •••   | •••   |       |       | 10          |   |
| 171. 172.                 | 夜窓鬼   |      | • • • | ***   |       | • • • | •••   | • • • |       |       | 2           |   |
| <b>173</b> — <b>1</b> 56. | 正法念   |      | •••   | ***   | •••   |       | • • • | • • • | •••   | •••   | 11          |   |
| 187.                      | 盆供施餓鬼 | 、問辨  | ***   | •••   | ***   | • • • | * >   | • • • |       | • • • | 1           |   |

|                  | 書名     | i           |       |       |       |       |       |       |       | 健働 |
|------------------|--------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| 183 191.         | 近代百物   | 語 …         | •••   | •••   | •••   | •••   | •••   |       | •••   | 4  |
| 192-203.         | 日本百將傳- |             |       | •••   | •••   | •••   | •••   |       |       | 12 |
| 204 -208.        | 怪物奧    | 論 …         | • • • | ***   |       |       | ***   | ***   |       | 5  |
| 209.             | 出雲大社造營 | <b>治本國</b>  | 辨     |       | •••   | •••   | •••   | •••   | ***   | 1  |
| 210-212.         | 往生要    | 集 …         |       |       | •••   | •••   | •••   | •••   | ***   | 3  |
| 213-215.         | 狂歌百物   | 而 …         | • • • |       |       | •••   |       |       | •••   | 3  |
| 216-220.         | 臥 遊 奇  | 談 …         | •••   | •••   | ***   |       | •••   | •••   | •••   | 5  |
| 221-235.         | 古今著聞   | 集 …         | •••   | •••   | •••   |       | •••   | •••   | •••   | 15 |
| 236.             | 諸國怪談貨  | <b>電記</b> … |       | •••   | • • • | •••   | •••   |       | •••   | 1  |
| 237.             | 百 物    | 噩           | •••   | • • • | •••   | • • • | •••   | •••   | • • • | 1  |
| 238. 239.        | 孝子善之亟原 | 该得傳         | ***   | •••   | ***   |       | •••   | • • • | •••   | 2  |
| 240-242.         | 佛教百科至  | ··· 書幺      | •••   | • • • |       |       | •••   | •••   | • • • | 3  |
| : 43. 244.       | 富士の人穴を | 勿語 …        |       | •••   | ***   |       | •••   | •••   |       | 2  |
| 245 - 250.       | 聲 曲 類  | 纂 …         |       | •••   | •••   | •••   | •••   | •••   |       | 6  |
| 251 - 253.       | 十 訓    | 抄 …         | •••   |       | ***   | •••   | •••   |       |       | 3  |
| <b>2</b> 54-258. | 北國巡杖   | 記 …         | •••   |       | • • • | • • • | • • • |       | •••   | 5  |
| 259 - 263.       | 長崎夜話   | 草…          | •••   | •••   | •••   | •••   |       |       | •••   | 5  |
| 264.             | 神      | 而           | •••   | •••   | •••   |       | •••   |       | ***   | 1  |
| 265-272.         | 除睡     | 抄 …         | ***   |       | ***   | •••   | •••   |       | •••   | 8  |
| 273 - 275.       | 化競丑滿   | 鐘 …         | •••   | •••   | •••   | •••   | •••   | • • • | •••   | 3  |
| 276.             | 大 道 問  | 答 …         | ***   | •••   | •••   | •••   | •••   | •••   | • • • | 1  |
| 277-283.         | 北越雪    | 逾           | • • • | •••   | •••   | •••   | •••   | • • • | ***   | 7  |
| 284-239.         | 善惡因果經和 | 中談別會        | •••   | • • • | •••   | •••   | •••   | •••   | •••   | G  |
| 290 - 294.       | 怪異前席不  | 友話 …        | •••   | •••   | •••   | • • • | •••   |       | •••   | 5  |
| 295 - 299.       | 相生玉手   | 箱 …         | ***   | •••   | •••   | •••   | •••   | •••   | •••   | 5  |
| 300.             | 諸 陀 羅  | 尼 …         | • • • | • • • | •••   |       | •••   | •••   | •••   | 1  |
| 301-206.         | 群害一    | 距 …         | ***   | •••   |       | •••   | •••   | •••   | - • • | 6  |
| 307 - 316.       | 近世時人傳  | 及續編         | •••   | •••   |       | • • • | •••   |       | •••   | 10 |

|                  | 111         | 名         |       |          |       |         |       |       |         |       | 11    | 17.72 |
|------------------|-------------|-----------|-------|----------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|
| 317.318.         | 川 折         | 清         |       | •••      |       |         |       |       |         |       |       | 2     |
| 319.             | 部目着         | i W H     | • • • |          |       |         |       |       |         | • • • |       | 1     |
| 320 - 329.       | 沙不          | 1 4       | • • • |          | • • • |         | • • • | • • • |         |       |       | 10    |
| 330 - 333.       | "" 可        | 11        |       |          | • • • |         | • • • | • • • |         | •••   |       | 4     |
| 334 - 337.       | 世事          | 百 談       |       | • • •    | •••   |         | • • • | • • • | • • •   |       | • • • | 4     |
| <b>33</b> 3−342. | 想山著         | 聞奇集       | • • • | • • •    | • • • | • • •   | • • • | • • • | • • •   | • • • |       | 5     |
| 343.             | 親鸞上人        | 御一代記      | 记圖有   | <b>a</b> | • • • | • • •   | • • • |       | • • •   | •••   | • • • | 1     |
| 344 - 348.       | かさね         | 物語        | • • • | • • •    | • • • | • • •   | •••   | • • • | ***     | • • • |       | 5     |
| 349-354.         | 金毘羅参        | 詣名所聞      | 副會    | • • •    | • • • | • • •   | • • • |       | • • •   | •••   |       | 6     |
| 355. 356.        | 宇治拾遺        | 物語抄       | • • • | • • •    | • • • |         | •     | • • • | • • •   | • • • | • • • | 2     |
| 357-361.         | 近世異         | 說奇聞       |       |          | • • • | • • •   | •••   |       |         | • • • | • • • | 5     |
| 362.             | 王心          | 39        | ***   | •••      | • • • | • • •   | • • • | • • • | • • •   | • • • | • • • | 1     |
| 363.             | 螢の          | 話         | •••   | *        | • • • | • • •   | • • • | • • • |         | • • • | • • • | 1     |
| 364 - 367.       | 各宗必携        | 佛學三       | 盐     | •••      | • • • | • • • • |       | * * * | • • •   | •••   | • • • | 4     |
| 368.             | 土井晩翠語カーラ    | 率<br>イル英族 | 推論    | •••      | •••   | •••     |       | •••   | •••     |       |       | 1     |
| 369.             | 小林文七<br>浮世繪 | 展覽會日      | 目錄    | • • •    |       |         |       |       |         |       |       | 1     |
| 370-372.         | 日本大         |           |       |          |       |         |       |       | • • • • |       |       | 3     |
| 373.             | 太平百         | 物語        |       |          |       |         |       | • • • | • • •   | • • • |       | 1     |
| 374.             | 御伽厚         | 化粧        | • • • | • • •    |       | • • •   | • • • |       |         |       |       | 1     |
| 375.             | 朝鮮人大        | 行列記       | •••   | •••      | • • • | •••     |       |       | •••     | •••   |       | 1     |
| 376.             | 琉球人大        | 行列記       | •••   | • • •    | •••   | •••     | •••   |       | •••     | •••   | •••   | 1     |
|                  | 合           | 計         |       |          |       |         |       |       |         |       |       |       |
| 罪                | # =         | 千七十-      |       |          |       |         |       |       |         |       |       |       |
| 和                | 書三          | 百七十万      | 冊     |          |       |         |       |       |         |       |       |       |
|                  | 微           | 計         |       |          |       |         |       |       |         |       |       |       |
| 5                | 二千四百四十七冊    |           |       |          |       |         |       |       |         |       |       |       |



# 年譜(生涯、著作及び遺稿)

八五〇年六月二十七日ギリシャ、リュカディアに生る。

一八五一年七月 愛蘭土に歸る。

八五六年 父母離婚。

一八六三年九月 英國アショウ學門に入學。

八六六年 アショウ學校退學。

八六七年(?) 佛國イーヴトウ學校に入學。

八六九年渡米、ニュヨーク著。

八七四年 『シンシナーティ・インクワイラー』の記者となる。

八七六年 八七四年六月 『シンシナーティ・コムマーシアル』へ轉勤。 日曜新聞『イー・ジグラムプス』を刊行して八號まで續く。

一八七七年十月 シンシナーティを去る。

同年 十一月 ニュ オルリアンズに著、當分『シンシナーティ・コムマー シアル」へ通信。

一八七八年六月 『デイリー アイテム』 の記者となり、後副主筆となる。

一八七九年三月 小料理店開業、直ちに廢業。

こタイムス デモクラ ト』社に轉じ、 翻譯ニクレオパトラの一夜その他』 その文學部長となる。 One of Cleopatra's Nights, and other Fantastic

Romances 出版

八八四年 『異文學遺聞』Stray Leaves from Strange Literature

一八八五年 『ゴムボー・ゼベス』 Gombo Zhebes 出版。

同年 『ラ・クジーヌ・クリオール』La Cuisine Creole 出版。

同年 Orleans 出版。 『ニユ・オルリアンズの歴史的スケッチ及び案内記』The Historical Sketch Book and Guide to Now

八八五年五月 フロリダ旅行

一八八七年 『支那怪談』 rome Chinese Ghosts 出版。

同年六月 ニュ・オルリアンズを去り、ニュョークに行く。

2年七月 マルティニークへ行く。

四年九月 ニュョークに歸る。

同年十月 再びマルティニークへ行く。

一八八九年五月 ニュョークに歸る。フィラデルフィアに行く。

同年 『チク』 Chita 出版。

同年十月 フイラデルフィアよりニュョークに歸る。

一八九〇年 ルヴェストル 『オート』 Youma 『佛領西印度の二年間』 Two Years in the French West Indies 翻譯 マシ

同年三月五日 = \_\_ ボンナールの罪』 The Crime of Sylvestre Bonnard 出版。 ヨーク出發、 モントリール、ヴアンクーヴア線によりて日本に來る。

同年八月 姫路をへて松江に赴任。材木町の宿屋に落ちつく。

年

(明治二十三年)四

月四日

横濱著。

年十二月 4= 十月 宋次本町に借家。 小泉節子と結婚。

一八九一年 (明治二十四年) 五月 北堀町鹽見縄手に轉居。

年八月 枠築の大社、日御崎に参拜、 伯耆に遊ぶ。

同年十一月十五日 松江出發、 熊本に轉任。手取本町三四に寓居、 のち外坪井河湖端町三五に轉居。

一八九二年 (明治二十五年) 四月 太宰府に遊ぶ。

同年八月 博多、孙广、京都、 奈良、門司、境、隱岐、美保關、 圖山、 尾の道に遊ぶ。

一八九三年 (明治二十六年)四月 博多に遊ぶ。

八月 長崎に遊ぶ。

-1-月 長男一雄出生。

同年四月 一八九四年 明治二十七年) 金比羅に詣づ。 知られぬ日本の画影』 Glimps s of Unfamiliar Japan 出版。

11 一年八月 東京に出づ。

同年十一月 熊本を去つて神戸に來る。 初め下山 手通四丁目七。 中頃下山乎逆六丁目二六、 後に 中山

手通一七に住居。

一八九五年 (明治二十八年 東 の国より』Out of the East 出版。

同年十月 年春 京都大博覧會見物。 京都に遊ぶ。

一九九六年 明治二十九年 心』Kokoro 出版。

年 月 伊勢參宮旅行。

同年四月 京阪地方旅行。

同年八月美保の關と松江に遊ぶ。

同年八月二十日 神戸を去つて東京帝大文學部の講師となるために上京。

同年九月

市ケ谷富久町二一に寓居。

一八九七年 (明治三十年) 『佛の畠の落穂』 (Heanings in Buddha Fields 出版。

夏、燒津滯留、歸途富士登山。 同年二月十五日 二男巖出生。

同年 一八九八年(明治三十一年) 夏、鵠沼に遊ぶ。 『異國情趣と回顧』Exotics and Retrospectives 出版。

一八九九年(明治三十二年) 『靈の日本』In Ghostly Japan 出版。

同年夏、燒津に逗留。

一九〇〇年(明治三十三年) 『影』 Shadowings 出版。

同年十二月二十日三男清出生。

同年 一九〇一年(明治三十四年) 夏、焼津に辺留。 『日本雜事』 A Ja ancse Miscellany

一九〇二年(明治三十五年) 『日本名伽噺』Japanese Fairy Tales 四冊出版。

同年 『骨蓮』 Kotto 出版。

同年 夏、燒津に返留。 同年三月十九日 市外西大久保二六五に新築して移轉。

一九〇三年(明治三十六年)三月帝大講師を止む

一九〇四年(明治三十七年)四月より間年九月十日 長女壽々子出生。

早稲田大學文學部に出講。

同年夏、梵津巡問。

同年九月二十六日 逝去。

同年九月三十日 葬式。

同年『怪談』Kwaidon 出版。

同年『日本』Jupan: an Attempt at Interpretation 出版。

一九〇五年(明治三十八年) and Stories 出版。 『天の河緣起その外』 The Romance of the Milky Way, and Other Studies

九〇六年(明治三十九年) and Letters of Lafendio Hearn 出版。 エリザベス・ビスランド(ウェットモア夫人)編『書簡集』二冊

同年 九〇八年(明治四十一年) アナトール (明治四十三年) フランス『聖アンソニーの誘惑』の翻譯 Temptation of St. Anthony エリザベス・ビスランド女史編、『日本の手紙』Japanese Letters ヘンリー・ワトキン編『鳥の手紙』Letters fr in the Raven

一九一一年(明治四十四年) Impressionist 出版。 グリーンスレット編『印象派作家の日記』 Leaves from the Diary of an

九一七年 九一五年 九一四年(大正三年) (大正六年 (大正四年 (大正五年 ースキン編講義筆記『文學の解釋』二冊 Interpretati as of Literature ースキン編講義筆記『人生と文學』Life and Literature 出版。 ースキン編講義筆記『詩の鑑賞』Appreciations of Poetry 出版。 ットソン編 『氣まぐれその外』 Fantastics and Other Funcies

一九二一年(大正十年) モーデル編『因果』 Earma and Other Stories and Essiys 出版。

一九二二年(大正十一年) 日本お伽噺 The Fountain of Youth 日本東京長谷川出版。

同年 ハウトン・ミフリン書肆より全集 The Writings of Lafeadio Hearn 十六冊出版。

同年 『神戸クロニクルの社説』マックドーナルドによりて出版。

一九二三年(大正十二年)モーデル編、『東西文學評論』 Essays in European and Oriental Literature

(大正十三年) モーデル編、マウ・パツサン翻譯 St. Authony and Other Stories

同年 モーデル編『アメリカ雜纂』An American Miscellany 出版

一九二五年(大正十四年) 市河三喜編『小泉八雲書簡集』Some New Letters of Lafcadio Hearn 出版。 モーデル編『西洋落穂』Occidental Gleanings 出版。

一九二六年(大正十五年) ハットソン編『社説』Editorials 出版。 同年

九二七年(昭和二年)落合·田部共編講義筆記、英文學史二冊 History of English Literature 京北星堂出版。 日本京

同年 Nineteenth Centuries 講義筆記、 田部編『英文學畸人傳』 北星堂出版。 Some Strange Literary Figures in the Eighteenth and

九二八年(昭和三年) 講義筆記 稻垣編 『沙翁論』Le tures on Shakespere 北星堂出版。

九二九年 (昭和四年) 講義筆記、 溶合編 『作詩論』Lectures on Prosody 北星堂出版。

九三〇年 北星堂出版。 (昭和五年) 講義筆記、 田部編 『ヴィクトリア朝思想』 Lectures on Victorian Philosophy

同年 モーデル編『アメリカ文學論』Lissays on American Literature 北星堂出版。

lufluence of Finnish Poetry in English Literature の三篇は新しいものである。 うちにある十五篇のうち、 The Ideal Woman in English Poetry, The New Ethics, Note on the たが、何れも前記四巻のうちから、別の分類によつて集めたものである、しかし Books and Habits の (1930) Books and Habits (1921)Pre-Raphaelite and Other Poets (1922)の正體(四六版)を出版し ロムビヤ大學のアースキン教授は講薬筆記の大冊門卷を出版したのち、さらに、Talks to Writers

それから Facts and Fancies 中の『了然尼』は新しいものである。ただこの『了然尼』は以前ロンドン る Poems about Children 及び Sea-Limits の日篇、Romance and Reason にある A King's Romance からも取つてあるが、そのうち Stories and Sketches にある『をばさんの話』 Poets and Poems にあ ン・エドワーヅに塗つた手紙(日本協會雑誌に現れたもの)は未だ單行本には含まれてゐない。 アメリカ時代の新聞にのせた翻譯などもモーデル氏の編纂によつて同じ家から出版される筈である。 の日本協會雜誌に現れた。北星堂からは朱澄雯の講義筆記は引き續いてなほ數種出版される筈である。 Romance and Reason (同年) Facts and Fancies (昭和四年)がある。これ等は講義筆記からも著作 年)Lands and Seas (同年) Poets and Poems (大正十五年) Japan and the Japanese (昭和三年) 先生の弟デエームスに與へた手紙(アトランティック・モンスリーに發表されたもの)、及びオスマ 北星堂より出版したものは前記の外に Life and Literature (大正十四年)Stories and Sketches(同

雲に於ける小泉八雲』(昭和五年)を公けにした。 傳記の方面では私がこの書物の序文に書いたあとで幾種か出たやうである。出雲の根岸磐井氏は『出

稿は岸精一博士とれを小泉家より譲り受けて八雲會へ寄贈した。 先生の遺品のかずかずは、その後小泉夫人より然江の八雲會に寄贈された。なほ残つてゐた數種の原

### 小泉家系譜





### 本配同二十第 冊別集全雲八泉小

等二回豫約衛判總布 第三回資約學 生版 装 電昭 和旬 NE 13 和五年十一月龍本院了和四年十一月龍本院分 五年十月和本院分

署

作

杳

田

部

次

最初申込金五十錢(これは最後の 豫約者に限り毎月一国五十錢

印刷者 表原方

表 原 芳

刊

行

所

書

房

**经停車第六四二二三** 

記詞九段三三四四

京京市

他可以三名可

刊

行

者

京

市您可看三書町

長谷川巳之吉

家 庭 版 第 19 [5] 家

第

回際的菊割背

革装

昭和三年一月配本完了大正十五年八月配本阿始

四周 沙了

昭和十二年十一月二十日 登口 唱和十二年十一月十五日 小泉八雲全築刊行合化要

## 家庭版) 小泉八雲全集 全十二卷 內容

### 第

異文學遺聞

チタ。ユーマ。 支那怪談。

一卷

佛領西印度の二年間

第

七卷 霊の

日

水。

第十一卷

日本 影。 雜 餘。

第 八卷

知られぬ日本の而影

怪骨 談。董

第

卷

東の國から。

第

四卷

F

第

三卷(山)

知られぬ日本の面影

の河緣起。

別

小册 泉 八 雲。

第 六卷

第

九

神

國

日

本。

佛の畠 の落穂。

日本お伽噺 異國情趣と囘顧。

第

文學論。

きまぐれ。 クリーオール 小品。

神戸ク

ル 礼說

隨

筆八

種。







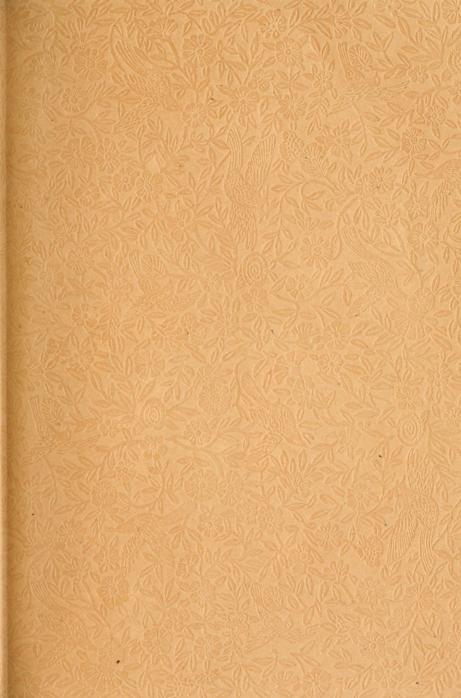

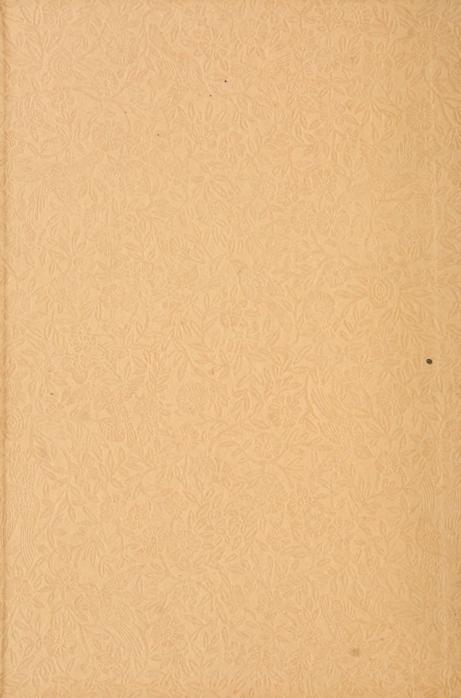







